

問的深さは、必らずしも無視されて来たわけではなく、古来一部の学者たちは仏教の基礎学としてそれらを専門的 じ、それを研究する意欲がそがれる場合が多かった。古来、華天一乗においても、禅密浄土の諸宗にあっても、 の見るべきものがあった。 に研究しつづけて今日に至っている。わけても徳川時代においては、俱舎学は、かなりふかく研鑚され、その成果 乗は低級な教として判定されてきた。しかしながら小乗として貶斥されて来たいわゆる俱舎・成実の学も、その学 はない。 世尊出世して、 しかるに大乗と小乗の区分が一般に通用し、 衆生に妙法の甘露をそそいだ。時うつり宗旨は流れを分かったが、一宗も仏意を反映しないもの 殊に日本では小乗の名を聞いただけで、その貶称に厭味を感

は 派の教とかアビダルマなどと呼ばれて、いわゆる小乗が研究されることとなった。そこで大正新脩大蔵経に至って 阿毘達磨は基礎学として重要視され、 学者の研究方法が新たに採用され、学問的には小乗という貶称は用いるべきでないと考えられ、それに代って、 ところで明治以後は、 小乗経や小乗論の名称を用いず、 仏教学界の新らしい傾向として、欧米の仏教学者が、南方上座部の教学を学び、そらいら 阿含部・毘曇部などと呼んでいるのである。 瑜伽唯識の学とともに、学的に重んじられたのである。そして今日欧米にお そして仏教を学ぶには、 阿含や

は

しが

ŧ

いて、

この方面の学者もみられるようになった。

は 所 仏滅後数百年間に発達した仏教諸派の学説の輪廓や方向を知ることができ、 かということをも考えうると私は思った。 ることを痛感するに至った。 しかも此の煩瑣な阿毘達磨を 真に解する 手はじめには、 理解してゆくかにつき困惑するほどであったが、それを続けるうち、 考えて、それに指を染めた。 かつて学生時代に、 諸学派の説を紹介しつつ批判を加えている『成実論』であることを私は知った。 その仏教思想史上の地位を知らねばならない。このような阿毘達磨研究にとって、 私は原始仏教に次いで阿毘達磨の学に力を尽して来た。 私は釈尊に始まる根本仏教や、それにつづく原始仏教の研究は最初に手がけるべきであると しかし阿毘達磨や大乗の方が、 まことに阿毘達磨は煩瑣な学であって、 それよりも深か味があり、 それは大乗を理解する上に不可欠のものであ 同時にそれが大乗といかに関連をもつ 実に本論を熟読するときは、 極めて都合のよい一の論書 諸派の学説、 興味ぶかいと感じるに至 その特長と短 これを如何に

ある。 上から、 私は龍谷大学の学生に対し本論の講義をしたが、本書はその講義をまとめたものである。 『成実論』には、 本論の講義を聞くことができた。 参考に供すべき註釈書が殆んど現存していない。 今本論の研究書が成るに至った成果の一部は、 しかるに私は昭和の初、 和上の学恩に負うもので 勧学高· 木俊一和

本書の出版に文昌堂主人永田宗太郎氏の御厚情をうけ、私はここに感謝の意を表したいと思う。

昭和四十四年七月

### 福原亮厳識

| 学説 批判の |
|--------|
| 成      |
| 実      |
| 論      |
| の      |
| 研      |
| 究      |
|        |
| 目      |
| 次      |
|        |
|        |
|        |

| 目 | 第七節      | 第六節                                   | 第五節         | 第四          | 第三         | 第二         | 第一         | 第四      | 第三章                                    | 第二章     | 第一                                     | は<br>し |
|---|----------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------|
| 次 | ゆ 大乗とする説 | 即 大衆部とする説                             | 即 説一切有部とする説 | 節 取長棄短とする説  | 節 経量部とする説三 | 節 譬喩者とする説元 | 節 曇無徳部とする説 | 章 所属の学派 | 章 引用の経論                                | 章 羅什の翻訳 | 章 作者の略伝                                | がき     |
| Ξ |          | ····································· |             | ··········· | ·····      |            | ·····      | ·····二五 | ······································ |         | ====================================== |        |

党

垂

圭

五.

不能男の律儀 ......

| 目  | 一二諦     | 第五節   | 第四節                         | 第三節     | 第二節               | 第一節     | 第七章  | 第六章     | 第十四節                     | 第十三節   | 第十二節                                  | 第十一節  | 第十節                                   | 八入    | 七無   | 六 隠れ    |  |
|----|---------|-------|-----------------------------|---------|-------------------|---------|------|---------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|------|---------|--|
| 次  | ど中道について | 学解の相違 | 隋代以後                        | 梁の三大法師等 | 北地の成実学派           | 南地の成実学派 | 成実の学 | 究竟の宗    | 諸種の異論                    | 信勤の三性  | 二種の仏身                                 | 賢聖の分類 | 無明の釈義                                 | 出定と無作 | 色の無作 | 隠没無記の無作 |  |
|    |         |       |                             |         |                   |         | 者    | 趣       |                          |        |                                       |       |                                       |       |      |         |  |
|    |         |       |                             |         |                   |         |      |         |                          |        |                                       |       |                                       |       |      |         |  |
| 五. |         |       |                             |         |                   |         |      |         |                          |        |                                       |       |                                       |       |      |         |  |
|    | 110     | 110   | ::<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | ··· 10Þ | ::<br>-<br>-<br>옷 | ··· 100 | 1011 | ···<br> | ····<br>-<br>-<br>-<br>- | ······ | ····································· | ····  | ····································· |       |      | tt      |  |

喜

三

亖

九

仏宝僧宝同別論

| 目 次 | 五 俱生と不俱生 | 四 暫住と無暫住 | 三 心 の 一 多 | 二 相応と無相応 | 一 識 体の 同 別 | 第三節心法論 | (4) 根塵の離合 | ③ 根の知と不知 | ② 偏多説と偏造説                             | (1) 仮 実 論 | 二 五 根 | 一 四大の仮実 | 第二節 色 法 論 | 第一節 法体有空論 | 第十一章 本論の解説 | 第十章 本論の組織 | 十 有我無我論 |
|-----|----------|----------|-----------|----------|------------|--------|-----------|----------|---------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|
| 七   |          |          |           |          |            |        |           |          | ····································· | 二中二       |       |         |           |           |            |           | 120     |

| 十一 煩悩の | 十随煩 | 九二 | 八邪 | 七辺 | 六身 | 五疑 | 四橋                                    | 三無 | 二順 | 一貪                                    | 第五節 煩 | 五其   | 四触  | 三思               | 二受 | 一想 | 第四節 心 | 目次 |
|--------|-----|----|----|----|----|----|---------------------------------------|----|----|---------------------------------------|-------|------|-----|------------------|----|----|-------|----|
| 雜染     | 悩   | 取  | 見  | 見  | 見  |    | 慢                                     | 明  | 恚  |                                       | 悩 論   | 他    |     |                  |    |    | 数 論   |    |
|        |     |    |    |    |    |    | ····································· |    | 中口 | ····································· |       | 110차 | 110 | 110 <del>\</del> |    |    | 1 00  | 八  |

| 目 | 二有作 | 一輪廻    | 第七節 | 第六節 | 十二余 | (13)<br>八 | (12)<br>使 | (11)<br>五 | (10)<br>五. | (9)<br>五 | (8)<br>五. | (7)<br>五 | (6)<br>五 | (5)<br>四 | (4)<br>匹 | (3)<br>四 | (2)<br>匹 | (1 <b>)</b><br>= |
|---|-----|--------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 次 | と無作 | 冷論の 概観 | 輪   | 不相中 |     | 邪         | 名         | 心         | 心          |          | 上分        | 下分       |          | _        |          | _        |          | _                |
| 九 |     |        | 廻 論 | 応行論 | 論   | 道         | 使)        | 縛         | 栽          | 慳        | 結         | 結        | 蓋        | 結        | 取        | 縛        | 流        | 漏                |
|   | 亖   | 冥      | 冥   | 豐   | 烹   | 兲         | 兲.        | 兲         | 兲          | 壹        | 臺         | 臺        | 葁        | 葁        | 葁        | 壹        | 薑        | 臺                |

|             |          |      |        |        | <b>44</b> |     |          |           |     |       |              |                                       |     |        |         |          |             |   |
|-------------|----------|------|--------|--------|-----------|-----|----------|-----------|-----|-------|--------------|---------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-------------|---|
| <b>(</b> 3) | (2)      | (1)  | _      | _      | 第<br>八    | (8) | (7)      | (6)       | (5) | (4)   | (3)          | (2)                                   | (1) | 六      | 五       | 四        | 三           | 目 |
| 破           |          |      | 滅      | 総      | 節         | 諸   | 四四       | Ξ         | Ξ   | ≡     | 繫            | 邪                                     | Ξ   | 余      | 大利      | 定報       | 故作          |   |
|             | 五塵       | 世諦と第 | 仮      |        | 証         |     |          |           | 受   |       | ,,,          | 行                                     |     |        | 大利業と小利業 | 業と       | 故作と不        |   |
| 四           | ·<br>破   | _    | 名      |        | •         |     |          |           | 報   | 報     |              | <u>ک</u>                              |     |        | 小利      | 示<br>定   | 小<br>故<br>作 | 次 |
| 論           | 破五塵・破意識・ | 義諦   | 心<br>: | 説<br>: | 果         | 業   | 業        | 障         | 業   | 業     | 業            | 正<br>行                                | 業   | 論<br>: |         | 定報業と不定報業 | 作           |   |
|             | • 破因果    |      |        |        | 論         |     |          |           |     |       |              |                                       |     |        |         |          |             |   |
| :           |          |      |        | ·····  |           |     | ······ 1 | ······· 1 |     | ····· | ············ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |        |         |          | <u></u>     |   |
| 会           | 芸        | 圭    | 量      | 量      | 量         | 云   | 芸        | 芸         | 云   | 耋,    | 亖            | 芸                                     | 荛   | 蒄      | 臺       | 葁        | 薑           |   |

| 目次 | (13)<br>+ | (12)<br>十<br>一<br>切 | 加九次第                                  | (10)<br>八<br>勝 | (9)<br>八<br>解 | (8)<br>七<br>三 | (7)<br>六<br>三 | (6) 五聖枝三 | (5) 四無量 | (4)<br>四<br>修 | (3)<br>Ξ<br>Ξ | (2)<br>三<br>昧<br>の | (1)<br>三<br>昧<br>の |          | 第九節 修 | 四滅空、  | 三滅法、 | (4)<br>立 |
|----|-----------|---------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|----------|-------|-------|------|----------|
|    | 想<br>:    | 処<br>:              | 定<br>:                                | 処<br>:         | 脱<br>:        | 昧<br>:        | 昧<br>:        | 昧<br>:   | 定<br>:  | 定<br>:        | 昧<br>:        | 相<br>:             | 因:                 | 昧<br>::: | 道     | 心<br> | 心    | 無<br>:   |
|    |           |                     | ····································· |                |               |               |               |          |         |               |               |                    |                    | 三〇九      | 論     |       |      |          |
|    |           |                     |                                       |                | . •           |               | . •           | . •      |         |               |               |                    | -                  |          | . •   | . •   |      | _        |

| 索  | 註  | 英 | む |        |          |          |          |          |    |    |   |
|----|----|---|---|--------|----------|----------|----------|----------|----|----|---|
|    |    | 文 | す | 四<br>智 | (4)<br>修 | (3)<br>止 | (2)<br>定 | (1)<br>出 | 三附 | 二定 | 目 |
|    |    | 要 |   |        |          | ΙΕ       | 疋        |          |    |    | 次 |
| 引  | 解  | 目 | び |        |          |          |          | 入        | 論  | 具  |   |
| 45 | 15 | 1 |   |        | 定        | 観        | 難        | 息        |    |    | Ξ |
|    |    |   |   |        |          |          |          |          |    |    |   |

学 説 批 判仏教諸派の

類 成実論の研究

# 第一章 作者の略伝

梨跋摩伝記』(七八b以下)により、 と、甚だ困難であることは争えない事実のようである。 そこで跋摩の唯一の伝記とも言える玄暢(四二六二)作『訶 ておく要がある。 ここに私の目指している『成実論』の研究のためには、 しかし跋摩のことを歴史的に適確に捕えることは、印度のように歴史の審かでない事情を考える 一応其の略伝を見ることにしたい。 その論の作者、 訶梨跋摩 (Harivarman) の伝記を知っ

輩格であったろう。 記』と『三論玄義』とは、 挙げる中、第十九祖が鳩摩羅多、第二十一祖が世親とされていること、即ち中間に一祖を隔てるのみであることに 十三祖を掲げる中、第十八祖が鳩摩羅駄、第二十祖が世親とされていること、更に又『伝法正宗記』に二十八祖を 伝記」に跋摩が究摩羅陀(と称せられたというが童受と同一人か)の弟子であったことに注意し、伝記」に跋摩が(1) (西域記 )、八百余年説(論略述)、八百九十年説(序、四論玄義)、九百年説(記集 )等がある。'大乗玄論)、八百余年説(法華玄)、八百九十年説(僧叡の成実論)、九百年説(出三蔵)等がある。 訶梨跋摩は、 訶梨跋摩の出世は世親と年代上の距たりが少なかったものと考える。そして訶梨跋摩は恐らく世親の先 宋に師子鎧と称し、 『仏祖統記』三五(|二〇c以下二)に、「順帝の永和元年、十七祖の耶舎は、 ともに 仏滅後九百年出世説であるが、 其他にも諸説があって、 仏泥洹の後、 九百年に出世し、 中天竺の或る婆羅門家の子である。 それには仏滅七百年説 私は玄暢作 『付法蔵伝』に伝法二 月氏国に至り、 「訶梨跋摩 この『伝

第一章

者

の

略伝

すべきで、跋摩が羅駄を師とし、 羅駄や世親の出生を古く見過ぎていて、其点は信用し難いが、両人の隔たりを三十六年程となしていることは注意 何に拠ったか不明であり、永和元年(一三六)、建和三年(一四九)、熹平元年(一七二)は、余りにも鳩摩 跋摩と世親は共に羅駄の作とされる中道偈(俄実論身見品にある「虎咯子」の偈)を引

がその著書を見なかったと言うことも、余り不自然とは考えられない。 用しているのも一着眼点で、或は跋摩と世親とは系統も余り変らず、年代的にも余り距っていなかったものではな いかとも考えられる。このように、両人の出世が相接近していたとすれば、跋摩が偉大なる人物であっても、

実論』の中に提婆の『四百観』を引用しているから、その提婆よりも後という見方ができるであろう。 世ということになるであろう。また世親は『成実論』については何も言っていないが、世親の出世とされる紀元三 年代は、これ亦確定してはいないが大体紀元一七〇一二七〇年頃とされるから、今は一応それに従い、 し後であるが、中国へ入る前には、姑臧へ来た。それは建元二〇年(三八四)であった。その上限を考えると、『成 跋摩の出世年代の下限は飜訳者の鳩摩羅什が中国へ来た年(四○一)とみてよい。彼が飜訳した(四│二一)のは少 その後の出 提婆の出世

また『伝記』によれば、彼について、つぎのように述べている。すなわち、長じて思い周ねく変通し、世典の囲(タ)

ー三五○年頃の出世の人とみるのが当たっているであろう。

二〇―四〇〇年頃(宇井伯寿博士説)、と同時代か、又はそれよりもやや前の人とみると、大体において紀元二五〇

統例、 く になるであろうと考えた。このような英才跋摩の態度を、 にこの論を読み、 に迦旃延の造った大阿毘曇(『発智論』を指している) 数千偈を授け、 その際に諭して「此の論は蓋し是れ衆経 陀(Veda)ならびに陰陽、 これは釈尊の虚寂たる本旨に背いたもので、 論旨を辿ろうとしても 支離滅裂であって統一に欠け、 名相は紛紜としていて、 ついに 妙趣のすばらしさが の達摩沙門、究摩羅陀(Kumāralabdha 又は Kumāralāta)の弟子となったが、この師は非凡の才子である彼 そこで、その後数年の間に、三蔵の旨を窮め、九流の源を考え、 のような部派仏教は、 三蔵の要目なり。 文義に精通したが、この論は、 若し能く専精に尋究すれば、 奇術、 偏競の悪風をながすものにすぎず、真実を求める者に、 提<sup>10</sup> 舎 高論にも通暁していたという。そして薩婆多部(Sarvāstivāda 説一切有(ニ) 名相の議論に終始していることには堪えられない、と考えるに至 いたずらに煩瑣(浮繁)であって、 即はち悟道遠からず」と言ったという。 『伝記』にはつぎの如く表現している。 五部 (有部、 帰宗の道を謬まらしめること 法蔵部、 心に満足を与えるものでな そこで彼は僅 化地部、 飲光部、 いの間 大

遂に五異に抗言し、 衆師を弁正し、務めて洪範に遵ひ、 当りて譲らず、 乃ち敏捷鋒起して群達を苞籠するに至

りては、

弁懸河のごとく、

清く対へて滞ること無し。

立場、 と。 いだいていたために、 た僧祇部の僧で、 『成実論』が仏教諸派の学説批判を敢えてなすのも、 いわゆる空の立場に立ったから、それを可能にしたと言ってよいであろう。年少の彼が上記のような大志を 大乗をも遵奉していた者に逢い、そこに止宿して、やがて『成実論』を造るに至った事情を、 恐らく彼は有部学者から斥けられたであろう。 諸派に偏らず、仏陀世尊の虚寂たる本旨に立ち還っての そのうちに彼は 巴連弗邑(Pātaliputra)に

第一章

作者

Ø

略

伝

『伝記』には次の如く述べている。

談を引きて、以って経奥通塞の弁を検し、五部を澄汰し、異端を商略し、迦旃延を考覈して其の偏謬を斥け、 遂に心を方等に研き意を九部に鋭くし、 微言を採訪し、幽旨を捜簡するを得たり。是に於いて博く百家衆流の

繁を除き末を棄てて、帰本を存せんことを慕ひ、明論を造述して、厥の号を成実となし、三蔵を崇附し、四真(タン)

を准列し、 大いに筌極を明かにして、二百二品と為せり(七九~)。

については学者の指摘するところである(ける四諦説」の仏研一の二) 序』に この『成実論』が何を目指して製作されたかというに、真実即ち諦実を成就するためであり、このことは『肇論 「誠実の真諦」と述べていることからも知られる。しかもこの論が正智論であり根本正論と呼ばれうること

教理の変遷史上で眺めるならば、 それ以前とは異なったものとして位置づけうるようである。

説の真義を解しうると為した。 学者は仏陀の教法の言句を保存することに意を注ぎ、その真意を経の言句の間に求めた。いわゆる正統派は経の言 とを立場とした仏徒も亦その時代にないではない。第二期の学者は後者の傾向を継承したもので、仏語とされるも ある。そして第三期は教理綜合時代で、訶梨跋摩の時代より印度仏教滅亡までである。これらの中、 印度の仏教を教理変遷ということに着眼して区分すれば三期となしうるように考える。第一期は教理整頓の時代 仏滅後より龍樹出世以前までである。また第二期は教理発達時代で、 敢えて変更することを欲せず、それを微細に分別し意義を明了にすることに努め、それを以て仏陀所 しかし、 比較的自由に仏説を理解し、言句のみを重視することなく、 龍樹の時代より訶梨跋摩出世以前までで 仏意を窺らこ 第一期の仏教

も研究したのであって、 を著わし、 衷し綜合しようとするもので、 法の学者達は、 ないと言うことは、 したことは決して正しくない。 これら両者の対立の激化は、 小乗と貶すべきものということにならざるを得ない。仏意を解しない者ならば、小乗の徒であると言える。(常) のの分析と綜合を事とするよりも、 理長為宗的の立場になることは自然である。殊に跋摩は仏教のみでなく、数論派、 後に瑜伽行派に転じた世親がいる。 第二期の学者は仏説の真意を開顕したものと言えよう。 真摯に経典を研究した結果として、性相決択をなすに至ったのであり、 余りにも極端にすぎる。ここに、第三期の学者が出現すべき理由がある。 その学は広く、随って彼の主張する空思想は、 捨て措かるべきではない。 この第三期に属する学者には、 なるほど、 むしろ仏陀の真意を開顕することを主とした。 煩瑣な対法の学風は、そのまま、 彼らは何れも部派をも大乗をも学んだ人びとで、 殊に前者を目して、 跋摩のほかに、 後者から見れば、 決して平面的で浅いものではなく、 外道と並べ、 仏意の発露と見られないとは言え、 瑜伽行派の無著、 第一期の学者は仏説の形式を伝 自らは大乗であるが、 之を全面的に拒否して顧み 勝論派、 外道小乗と呼ぶ勢いをな 即ち彼等は両者を折 正理派等の外道を さらに 彼らが 『俱舎論』 中道的立 奥深 しかし 前 者 対

燈二一一号)。しかしこの批難を押し返し、七頁、無尽)。しかしこの批難を押し返し、 ても跋摩においても、 世俗諦の立場を重視する部派の人びとから、 跋摩が龍樹や提婆の中観派の諸師の空の立場と同様の空思想を堅持したということは、(3) 夫ぞれの二諦説であると考えてよい。 解消し、 破仏の外道として批難せられることにもなる(稲葉円成氏稿、「龍樹と訶 真実の教として仏教中に独歩の地を占める思想は、 二諦説は遠く原始経典に源を発し、 従来有の立場換言すれば 龍樹に にも詳

ものである。

七

婆沙論』

作

者

0

略

伝

は浅い教(方便教)を説き、後に深い教(真実教)を説くという意味のことが「立仮名品」一四一(三二七b°)に次の 判と言うてはいないが、その内容からみると、方便教と真実教とを打ち立てていると言えるのである。仏陀は初に なし、二諦を仕分けて一種の教判を打ち立てたことは注目すべきである(頁参照)。 つまり 『成実論』 では殊更に教 打ち立てたものと考えられる。すなわち跋摩が仮名心・法心・空心の三心を滅することを滅諦となす、との新説を 論』の二諦説は勿論、中観派の二諦説をも研究し、あるいは止揚して、仏陀の経をよりどころとし、 説され異説を多くかかげている。 かし龍樹や跋摩の場合には其の考え方となっている。ことに跋摩の場合は、龍樹よりも後の出世であるから『婆沙 しかしそこでは、真実と方便というような考え方は未だ生まれていなかった。 独自の学説を

仏の法は、初めは頓に深からずして、猶ほ大海の漸漸に転た深きが如くなるが故に、世諦を説くなり。

能く道を得る智慧を成就すれば、乃ち為めに実法を説く可し。

如く説かれている。

している筆法とみてよいと私は考える。それは「滅法心品」一五三(|:j|:|||a・)に、 反顕されているとみてよいであろう。即ち世諦と第一義諦とは、夫ぞれ方便教と真実教であるという旨を影略互顕(ミキ) (イギ) この文中に、方便という語は用いられていないが、実法即ち真実法ということが説かれているところに、方便法が

!ふて曰はく、若し五陰にして世諦を以っての故に有ならば、何が故に色等の法は是れ真諦なりと説くや。 衆生の為めの故に説くなり。 有る人は五陰の中に於いて真実の想を生ずれば、是れが為めに、 五.

陰は第一義を以っての故に空なりと説くなり。

Л

と述べるところにも表わされているし、又「無我品」三四(五九b以下))に、

癡王に答へたまふが如し、若し人一心を以って諸この世間は空なりと観ずれば、 諦の故に有なりと説く。是の故に咎なし。 世諦を以って無我と説き、第一義諦にては有我と説かば、是れ則ち過有らむも、我は今、第一義の故に無、世 若し汝の意にして無我も亦是れ邪見なりと謂はば、此の事は然らず。所以は何ん。二諦を以ての故なり。若し 又仏は我見の根を抜くと説きたまふこと、 則ち我見の根を抜き、復た死 癡王の問の中にて、

王を見ず

当然法空なのであり、 ているのである。そしてその空は人無我の一辺でなくて、この文に「世間は空なりと観ず」と云われているから、 と説かれていることからも知られる。 って法空の立場、これこそ仏陀の深い教、 空と有とみることができるが、 有に執ずる立場は、主体的には我有・我見の立場ともいえるが、空の立場は無我の立場、 それは跋摩一個の私見でなくて、釈尊の虚寂の本旨にほかならないとみられ この後の文に依って知られる如く、 真実教として打ち立てられるべきものとみられていることがわかる。 第一義諦という真実教と世諦という方便 随

跋摩が類い稀れな英才であり、 部派の異執を高い立場で解消し、真実を成じた人であったことを『伝記』には次

の如く記している。

説を苞羅して、 三蔵開塞の塗を挙げ、 絶倫の才、 理乱るれば、 超群の弁を以って、毎に聖を師とし、 大いに五部乖競の路を杜せり。 機を叩き、 神王無きが若し。是に於いて、群方の名傑、能く見を異にするもの莫 其の所執を難じ、 経に附し、 同を藉り、異を黜けんと欲して、 其の所難を釈して、 明弁恢廓たり。

九

者

の

略伝

第一章 作 者 の 略 伝

実津に契ひ、道は冲旨に参ずるに非ずんば、 咸殊謀を廃して、 真軌を受道せり。淳化之れを以って隆んなり。 孰れか能く群異を盪定し、 邪藹、 我を廃して通を 求めしむる者ならん 之れを以つて再び驚く。 夫れ神は

や。 (大正五五・)

と。学者によれば跋摩が 『成実論』を著わした年齢は三四十歳ころの少壮時であろうという(境野黄洋氏、国訳大蔵経

頁一)。しかし勿論、 確実なことは判らない。

に説明される通りである。 跋摩がいかに広く外道の学を究めた人であったかについては、 『伝記』には、 勝論 Vaiśeṣika の祖、 宇井伯寿博士が『国訳一切経』(命解題、三~五頁) 優楼佉 Ulūka が論義を申し込んできたとき、跋

しにくいために理解が困難であり、 摩が之れを受けて立ち、敗退させたことが述べられている。 正当かどうかも判らないが、私の見るところ、大要次のようであったらしい。 その両者の問答の内容は、 文章が簡単なのと表現が解

まず外道が立義した。

私の尊宗している大師ウルーカは、

業・同・異・和合の六諦を立てるのであるが、もし簡旨で言うときは知である。 その知は神とは異なる。

実に偉大であって世師釈迦を凌いでいる人物である。

繁文で言うと実・徳

(ātman)は知(manas)の主である。私の奉ずる教の宗は、唯だ断のほかはない。

これに対し跋摩が批判的に応答したという。

る。そして断をもって宗となすという。こういう主張は本旨をいつわりまげるものである。あなた自身、 あなたは外国にまで出かけて来て対論を望んでいるが、 其の目的は、 神を崇び知を 長じようとするためであ

その神を知る者は誰であるかを答えてもらいたい。 答えられまい。 無いのか、そうではあるまい。神は忘ずべきか、そうではあるまい。 いう。そういうならば、神が知を知るのか、知が神を知るのか。もし神が知を知るという前者であるならば、 もし知が神を知るという後者であるなら あなたの主張によれば神は知でない、と

ば 知は亦これ神であるか。もしこのようにいえば、あなたが先に「知は神とは異なる」と説いたことと矛盾

することになる。

かは、 この跋摩の論鋒に、外道は屈伏してしまったと『伝記』には伝えている。彼がいかに明晰な頭脳の持主であった 本論の全篇を通じて、ことに仏教諸派の説に対する批判精神の鋭さにおいて、知ることができるのである。

## 第二章 羅什の翻訳

「成実論記第五」(論の後記)(・七八a)には、次の如く説いている。 『成実論』の飜訳者は、 鳩摩羅什(Kumārajīva)である。 その飜訳の事情について『出三蔵記集』一一所載の

太秦の弘始十三年(四一一)、歳次豕韋九月八日、尚書令姚顕、請ふて此の論を出ださしめ、来年九月十五日に

至りて訖れり。 外国の法師、 拘摩羅耆婆、 手に胡本を執り、 口に自ら伝訳し、 曇晷筆受せり。

そして「略成実論記第六」(卞七八a)には、僧祐が新たに撰して、 次の如く述べる。 「成実論十六巻は、羅什法師、

第二章

羅什の翻

訳

長安に於いて之れを出だし、 曇晷筆受し、 曇影正写せしものなり。影、 文をして玄ならしめんと欲し、 後に自ら転

して五幡と為し、 余は悉く旧本に依る」と。

羅什の伝記は『出三蔵記集』一四(○○a以下一)や『高僧伝』二(三○a以下一)に載 せてあり、 数百巻の飜訳をなし遂げた仏典飜訳の名家であるが、その訳出の方法やその仏教の学問の様相を知るために、 年と考えるのが穏当という説もあるが、 今はそのことを論外にしておきたい(伐について」 印仏研三ノ二、二二六頁) 論』の飜訳は入滅の二年ほど前であった。もっとも羅什の入滅は確かでなく、現存の資料では「高僧伝」の四○九 羅什は姚秦の弘始三年(四〇一)の冬、長安に入り、十五年(四一三)四月に入滅したとされているから、 相当に詳しい。 『成実 『出 彼は

三蔵記集』に載せている記事を引用してみよう。

して、 皆先訳の、旨を失して、胡本と相応せざるに由るなり。 什既に至り止まるや、仍ち請じて西明閣、逍遙園に入れ、衆経を訳出せしめたり。什は率多を闇誦して究め達(タヒ) (タヒ) しおらざるは無し。転に晋言を能くしたれば、音訳は流利なりき。既に、旧経を覧るに、義多く乖謬せるは、 什の旨を諮受せしめ、更めて大品を出ださしめたり。 是に於いて、 什は胡本を持し、興は旧経を執り、 興、 沙門僧肇、 僧䂮、 僧邈等八百余人を 以って相ひ讎

校せり。其の新文にして旧と異なれるものは義皆円通したれば、衆心恢服して欣讃せざるもの莫かりき。

興の

並びに篤く縁業を信じ、屢、什を長安の大寺に請じて、新経を講説せしめたり。

常山公顕、

安成侯嵩は、

自在王、因縁観、 続いて、 小品、 金剛般若、 一分無量寿、新賢劫、 十住、 法華、 維摩、 思益、 首楞厳、 華首、 持世、 仏蔵、 菩薩蔵、 遺教、 菩提無行

徳 幽致を発揮せり。 (大正五五・) 十誦律戒本、 大智、成実、十住、 中、百、 十二門の諸論、三十二部三百余巻を出だす。 並びに神源を顕暢

が、そのために本論は大乗と誤認されるに至ったのであり、その謬りを正したものこそ『三論玄義』の著者吉蔵で 二の理由をあげている(褟仏教史下冊、七一九頁 )。それは第一には、此の 『成実論』 は名相分析し、条理井然とし る。 ೬ 実には、それ自身のうちに他にみられない良さがあり、そのことは、見のがしえないところである。 あるというように説いている。三論の学を奉ずる人びとが、このように解するのは当然のことであるとは言え、 そ般若の学をなす者がこの論を研究し、般若との比較に供することは、学を志す者にとって有効であると考えられ て、この『成実論』は、常に毘曇を破斥しているから、此論は般若の影響を受けたものとみることが出来る。およ ていて、初めて仏学を研究する際の一助となすためである。第二には、鳩摩羅什は、さきに毘曇を斥けたのであっ これが第二の理由である。 つまり此の論は 般若の学を為すための 初学に便であるから 訳出したと考えられる この記事は『梁高僧伝』の記事と殆んど変りない。この成実の訳出は、 このような般若・中観の学に徹した名家が、『成実論』 を、 その晩年に 訳出したことは 注目すべきことであ いかなる理由によるかにつき、学者は

引用することにしたい。 仏教研究史』における「飜訳文学与仏典」という項下に説かれている羅什に関する記事の若干について、 する要がある。そういう研究は中国人学者が最も適確に行いうるものであると信ずるが、いま梁啓超氏の著 『成実論』の訳者羅什が、中国における仏典飜訳の歴史上において、いかなる位置を占めるかについては、一考 ―鳩摩羅什は飜訳界第一の巨匠であった。 彼はもと 印度人であったが、 取意して

什の翻

訳

また中国語にも通暁していた。 彼はつねに僧叡のために西方の辞体を論じ、その中国と西方(インド)との文 四

体の同異を述べて次の如く説いたという(羅什本伝参照)。

天竺の国俗、甚だ文製を重んず。……梵を改めて秦と為せば、其の藻蔚を失ひ、大意を得と雖も、殊に文体を(፡፡)

と。この文から羅什の本意を推考すれば、彼はほとんど飜訳不可能という考えをいだいていたことが知られる。し 隔つ。飯を嚼みて人に与ふるに似たるあり。徒に味を失ふのみならず乃ち嘔噦せしむるなり。 (六三二b・)

かし羅什は止むをえず訳事に従ったのであるから、勢いその飜訳は意訳を重んじる結果となった。彼が『法華経』

を訳出した時の趣きを、慧観の「法華宗要序」(・五七b)にはつぎの如く述べている。

什は自ら手に胡経を執り、 口にて秦語に訳す。曲さに方言に従ひて、趣きは本に乖かず。

伝記のそれとは大いに異なるのであって、 それは 訳者の人格統一の 上に仏教教学の 宗体的統合がなくてはならな って、本趣に契合しなければ経典飜訳を壊すことになるであろう。このことは、インドにおける仏典結集というも 末梢の飜訳が厳正であることを遮してはならないとは言え、要は経巻の眼目、経典の宗体、本趣にあるのであ 形式が如何に立派に出来たとしても本趣を失ってならないのと同様である。仏典の飜訳は科学書や政治史や

典に諸種のものがあり、 宗教書である仏典の飜訳には、相承の人の経典観・教学観の上に綜合統一されたものが伝承される。大乗の経 同本異訳があり、 同一原本的のものに諸経があるのは奇異に感じられるかしれないが、こ

仏教において相承が重んじられるのは、こうした理由からである。科学書の飜訳の際は、厳正のみを主とする

れは伝承の人を通して異なったものであって、奇異のことでなく当然のことである。今日でも同一人が布教したの

したとしても表現を異にするのは当然のことである。しかもその内容は全たく同一であると断定できるのは、 を、全たく同じ布教を二回くり返すことができないのと同様であり、また異なった布教使の場合、同一のことを布教 を一にするからであり、宗体を一にするからである。羅什が『大智度論』を訳出したときの趣きが、僧叡の「大智 本趣

釈論序」(七四c以下)に出ている。

備さに其の文を訳せば、将に干有余巻に近からんとす。(七五a以下) の論の胡文は委曲なること皆初品の如し。法師、秦人の簡を好むを以って、故らに裁ちて之を略せり。

もし裁断しても本趣が失われないならば、あえてそのようにするのであり、 僧叡の「中論序」にも次の如く説

かれている。

(今)出す所は、是れ天竺の梵志賓伽羅と名づくるもの、秦に青目と言ふ、の所釈なり。其の人、深法を信解す(翁) と雖も、而も辞は雅中ならず。其の中、乖闕煩重なるものは法師皆裁りて之を裨ひ、経に於いて之を通じて、

内を袪ひて、以って滞を流す。大智釈論の淵博なる、十二門観の精詣なる、 理を尽せるも、 文或は左右し、 未だ善を尽さざる(ところ)あり。 百論は外を治めて以て邪を閑ぎ、斯の文は 斯の四を尋ぬれば、真に日月懐に

٤ 羅什の飜訳の妙趣については、 僧肇の「百論序」(大正五五)に簡明に示している 通りである。

入って朗然として鑒徹せざること無きがごとし。 (大正五五・)

弘始六年、歳次寿昌を以って、 理味の沙門を集め、什と与に正本を考校し、 陶練覆疏し、 務めて論旨を存せし すなわち言う。

質にして野ならず、簡にして必らず詣らしめたれば、宗致劃爾として、間然するところ無し。 什 の翻 訳

೬

上述の如く、 羅什は飜訳に当たって、原本に対し、或いは増し、或いは削って、本趣を達意的に伝えることに

めて矜慎であったと評しえられる。 その慎重さは、僧肇の 「維摩詰経序」(五八a以下) に、よく言いあらわされて

つとめたのである。羅什は、梵華両者に通じた飜訳の天才で、たとい剪裁するところが多いとは言え、

かえって極

いる。その文に言う。

にして彰はる。微遠の言、茲に於いてか顕然たり。(大正五五・) ら宣訳す。道俗虔虔として一言三復し、陶冶精求し、務めて聖意を存す。其の文、約にして詣り、其の旨、婉 高世の量を以って心を真境に冥め、既に中を尽し環りて、又方言を善くす。時に手に胡文を執り、口に自

೬ 羅什が飜訳に際し、いかに慎重の態度で臨んだかは、僧叡の「大品経序」の文に依っても知ることができる。 法師は手に胡本を執り、口に秦言を宣べ、異音を両訳し、文旨を交弁せり。……五百余人は其の義旨を詳らか

謬れるものは、之を定むるに字義を以ってし、変ずべからざるものは、即ち之を書せり。是を以って異名斌然 にし、其の文中を審かにし、然る後に之を書す。……胡音の失へるものは之を正すに天竺を以ってし、秦名の として胡音殆んど半ばす。斯れ実に匠者の公謹、筆受の重慎なり。(大正五五・)

与えたことは否定できない。 の語趣あり」と述べている。羅什の如き名匠が出て飜訳を行なったために、中国の思想界や文学界に大なる影響を 『宋高僧伝』三(大正五〇・)に依れば、 賛寧は、 羅什の法華飜訳を評して、 「折中と謂ふ可し、天然なる西域

梁啓超氏は以上の如く、羅什の飜訳について評論している。しかし『成実論』のそれについては述べていない。

を総べ、心色の微を窮め、 同様の妙趣に富む訳態をなしていることが知られる。そしてその表現自体に、諸法実相、大乗空のそれが存するこ 態について述べたところが無いけれども、 とを認めずにいられない。 『出三蔵記集』一一に載せられている「成実論記」、 (「抄成実論序」の文) この論の本趣が、読者に伝えられ難かったであろう。 闡らかに因を標し果を位ね、解と惑と相馳せ、 もし羅什の如き名匠の手に依って訳出されていなかったならば、 『成実論』の訳文自体を読んで知られることは、 僧祐の「略成実論記」、 凡聖の心枢、畢く其の中に」あらわした 周顒の「抄成実論序」には、 私は、 『成実論』は、 この書が般若の四論と いわゆる「三乗の秘数 中国における 羅什の訳

ことを附記しておきたい。 本章を結ぶに当たり、 私は大英博物館所蔵の Tunhuang 出土、 中国文献中に、 『成実論』 の写本の断片がある

仏典飜訳学の上からも、詳しく研究せられてよい資料と考えるのである。

- (1) No. 4328. 第十品・第十一品の断片。二二一呎。
- (2)No. 4329. 第十四品の断片。二八呎。その奥付には、 次の如く記されている。

経生曹法寿所写用帋廿五張永平四年歳次辛卯七月廿五日燉煌鎮官経生曹法寿所写論成訖典経師令狐崇哲校経道人恵顕

③ No.1330. 第十四品の断片。一五呎4。その奥付には、次の如く述べる。

用紙廿八張延昌元年歳次壬辰八月五日燉煌鎮官経生劉広周所写論成訖典経師令狐崇哲校経道人洪傷

- (4) No. 4332. 第十二品の断片。三二呎 vo.
- この中に「誠実論」と書いているが、これは『成実論』の異称と見てよいものである。
- ⑤ No. 4333. 第二十品の断片。

羅

什の翻

訳

### 一八

### 第三章 引 用 の 経 論

ていることは人の知るところである。今ここに本論中に引用されている経を掲げると、つぎの通りである。その括 妙趣を解明することを目指しているが、そのためには諸経論を拠ろとし、それらを詳しく考究して立論の根底にし 本論は、 玄暢作『訶梨跋摩伝記』に依れば、既述の如く、 「衆経の統例、三蔵の要目」であり、 いわゆる悟道の

弧内は大正蔵経三二巻の頁数を示す。

(1)

離有無経、

一品(三四〇a)

- (2) 夫婦経、一品(二四〇a)
- (3) 緊叔伽経、 四品(二四二b)、 (甄叔伽経)─一九○品(三六三a)
- (4) 増一阿含如来品、 五品 (二四三a)、 (増一阿含)—九七品(三九一a)、 (如来品)—一八三品(三五三a)、
- (如来品)—一九一品(三五六a)
- (5) 清浄経、五品(二四三b)

(6)

欝陀伽経、

六品 (二四三c)

(7) 現在沙門果経、七品 (二四四a)

- (8) 婆羅延経、七品 (二四四b)、 (波羅延経)—一六三品(三三九a)
- (9) 婆羅陀羅摩延経、七品(二四四c)
- (10) 池喩経、一○品(三四六a)
- 一〇品(三四六a)、一八九品(三六二a)

(11)

斧柯喩経、

- (12) 解脱経、 一三品(二四七b)
- (13) 七漏経、 一四品 (三四九a)、一八九品 (三六一b)
- (14) 幻網経、
- 一九品 (二五四b)、一九品 (二五四c)
- (16) 和蹉経、二四品(二五六b)、二五品(二五六c)

阿輸羅耶那経、二四品(二五六b)、二五品(二五六c)

(15)

漏尽経、二六品(二五七a)、二七品(二五七b)

(17)

- (18) 洴沙王迎仏経、三四品 (三五九a)
- (19) 先尼経、三四品 (二五九b) 炎摩伽経、三四品 (二五九b)、一三一品 (三一七b)
- 21) **癡王問(経)、三四品(二五九c)**

(20)

- (22)本生経、三五品 (二五九c)
- (23) 井喩(経)、三八品(二六一b)

第三章

引用の経

論

- 図 種子経、四○品 (二六三a)
- (25) 六種経、四○品(二六三a)、四五品(二六五c)、一六三品(三三九a)
- 繳 象歩喩経、四○品(二六三a)、四五品(二六五c)
- 図 七菩提分経、六五品(二七六c)
- 28 八道分経、六五品(二七七a)
- (2) 次第経、六五品 (二七七a)、七七品 (二八一品)
- (3) 因縁経、六五品(二七七a)
- (31) 大因経、六五品(二七七a)、八四品(二八六b)、一二二品(三○九c)、一六五品(三四○b)
- (2) 人経、六六品(二七七b)
- 綴 猨喩経、六八品(三七八c)、一七○品(三四四b)
- (A) 瓔珞経、六九品 (二七八c)

(35)

禅経、六九品 (二七八c)、八三品 (二八五c)

- (8) 大因縁経、七七品(二八一b)
- (37) 法印(経)、七七品(二八一c)、一五三品(三三二c)、一九〇品(三六三b)、一九一品(三六五a)
- (38) 和利経、八四品 (二八六a)、一一九品 (三〇七b)
- 有因有縁経、八四品(二八六b)

(39)

- (40) 法句 (経)、 八四品(二八六c)、八九品(二八八a)、九八品(二九一b)、一八二品(三五二c)、一九〇品
- (三六三b)
- (d) 六六経、八五品(二八六c)、八五品(二八七a)
- (2) 塩兩経、九七品 (二九○c)、一○四品 (二九七c)
- (43) 業経、一〇一品(二九六a)
- (4) 分別大業経、一〇四品(二九八a)
- (4) 業報経、一一〇品(三〇二a)

(46)

- 七種婬経、一一九品(三〇八a)、(七婬欲経)—一八一品(三五一b)
- (f) 天問(経)、一二一品(三〇九a)、一二七品(三一四a)
- (48) 師子吼経、一二七品(三二三b)
- 母 憂波斯那経、一三○品(三二六a)
- 60 大空経、一三○品(三一六c)、一五三品(三三三a)
- 每 羅陀経、一三○品(三二七a)
- 図 無先経、一三○品 (三一七a)
- 協 梵網経、一三一品(三一七b)、一三二品(三一七c)
- (A) 帝釈問経、一三七品(三三二c)

第三章

引用

の経

論

- (55) 長爪経、一三八品(三三四a)
- (56) 須尸摩経、 一三九品(三二四b)、一六二品(三三九品)、一九四品(三六八a)
- (57) 水洙経、一五三品(三三三b)

(58)

無量経、

一五九品 (三三七6)

(59) 牛糞経、 一七三品 (三四七a)

比丘尼経、一八三品 (三五四a)

(60)

(61) 無始経、一八四品 (三五四c)

五天使 (経)、一八四品 (三五四c)

(62)

- (63) 瞿尼沙経、一八四品 (三五五a)
- (64) 慧義経、一八九品 (三六○b)
- (65) 解無明経、 一八九品 (三六一a)
- (66) 差摩伽経、 一八九品 (三六一b)
- (68)

(67)

転法輪経、一九○品(三六二c)

- (69) 七正智経、 城喩経、一九○品 (三六三a) 一九四品 (三六六c)
- (70) 多性経、一九六品 (三六八c)

上記の外に、処処経と言うものがある。すなわち三五品(二五九c)、一二四品(三一a)、一四〇品(三二六c)、

| 七一品(三四五a)、一八七品(三五八a)等に出ているのであるが、これは佐々木月樵氏が「訶梨跋摩論」(無尽燈

本書において引用されている論書は、一部例外はあるが、大抵は有部系のもので、次の通りである。

二頁 )に示されている如き個有の経名ではなく、諸処の経というほどの意味であろう。||の二)に示されている如き個有の経名ではなく、諸処の経というほどの意味であろう。

- 六足阿毘曇、一○四品(二九七c)、(阿毘曇六足)—一三二品(三一八c)

四百観、一〇五品(二九八b)

(2)

- ③ 阿毘曇楼炭分、一一○品 (三○○b)
- (4) 阿毘曇身、一三五品(三二〇a)

四〇品(二六二a)、四四品(二六四b)、四九品(二六九b)、九四品(二八九c)、一三二品(三一七c)等にもあるが、 上記のほかに、唯だ「阿毘曇」とだけ言い、その説を紹介するものは多く、例えば三九品(二六一a)に二回、また

これらは有部論書を指すことが、その引用文から知られる。

仏教の経や論のほかに、外道の書も亦 『成実論』 には名称が見え、 又引用文がみられる。 それは次のようであ

(1) 和伽羅(経)、六品(二四三c)、一三六品(三二b)

る。

- (2) 世法経、一〇〇品(二九二b、二九二c)
- (3) 違駄経、 一○○品(二九二6、二九三a。二九三6)、(違陀)—一三六品(三二一6)、(違陀)—一七三品(一

引用の経

論

四七a

(二九二百)、外経、 上記のほかに、 外道の書を一般的に呼ぶものがある。 一七三品 (三四六c)、 邪見経、一三六品(三二一b)等がそれである。 すなわち邪見経書、 九八品 (二九一b)、 経書、一〇〇品

ある。 の中、 業経)、 迦経(欝陀伽経)、 法印経、 相違すると見てよい。 は提婆の著わした をもっている。 である。 ることは注目すべきで、経では阿笈摩、解脱経、 た『成実論』 〔成実では此等を纒めて六足阿毘曇とか阿毘曇六足という〕の名を挙げている。 獅子吼経、 約四分の一は『大智度論』もしくは『十住毘婆沙論』に出るものと同じであって、これ亦注目すべきことで すなわち 『成実論』には、馬鳴菩薩所説の偈が「十智品」二○○(三七二a)に引用されていることは注意を要する。 頻毘娑羅契経 また論書では には、 天問経、 しかるに『倶舎論』には上記のほかに問論、 『大智度論』では、 『四百観』(派の論書)を掲げている。 その成立する少し後に製作されたと考えられる『俱舎論』と同じ引用書又は類似の引用書があ また佐々木月樵氏の指摘の如く(無尽燈八巻)、 先に掲げた 『成実論』 (成実では洴沙王迎仏経)、 『俱舎論』には発智論(成実論は阿毘曇身)、 大空経、 法句経である。 長爪経、 清浄経、 また『成実論』六品 (二四三c) には、 城喩経、 婆羅陀羅摩延経、 本生経、 象迹喩経、大因縁経、 多性経、 この大乗論書を引用している点で 成実は倶舎とは甚だしく 梵網経、 法句経、 鄢波毬多理目足論を出しているが、『成実論』の方で 解脱経、 六六契経(成実では六六経) 集異門足論、 つぎに『十住毘婆沙論』 幻網経、 大空経、大分別諸業契経 一方で「声聞部の経」と言うてい 和蹉経、 この点から見ると、 施設足論、 禅経、 中に引用されている経 に出るものは欝陀羅 法藴足論、 梵網経、 等が共通 (成実では分別大 両者は類似点 品類足論 の引用 分別大業 ま

には、 学究したであろうことが推測せられる。したがって、本論を読んで知られることは、 この書の後半の護法の註である。すなわち跋摩が成論を製作するに当たっては、大乗ことに中観派の論書を大いに ていることが推知される。まして成実に引用する『四百観』は、 ことが知られるが、法蔵部と成実論師とにおいては菩薩蔵を説くことが一の特長とされている。しかも成実の場合 るかと思えば、 (二九一c)をも説いている。それで『成実論』には三蔵(九九品、)をも説いている。それで『成実論』には三蔵 菩薩蔵が、 他方では同論、 声聞部の経と対比されているのであって、この点から考えると、成実が大乗との深い関係をもっ 一六一品 (三三八c) には (経・律・論) 「菩薩蔵の中」 と言っており、 提婆の作であり、漢訳の『大乗広百論釈論』 のほかに此等の二蔵をも加えた五蔵を説く 龍樹・提婆と訶梨跋摩とは、 この菩薩蔵のほ かに雑蔵

# 第四章 所属の学派

同一の空思想の流れにおいて存したということである。

その摂属を決するに足る充分な資料が揃うていないことによるのである。 り、それにはそれぞれ理由がある。 ここに今論じようとする『成実論』の所属の学派の問題に対しては、 随って、 何れが正しいかをにわかに決することは難かしい。それは要するに、 古来より種々に考究され、 多くの説があ

まず『出三蔵記集』一一(七八㎝以下)に載せられている 玄暢作の 訶梨跋摩の伝記によれば、 既述の如く、 この論

引用

の経論

の作者につき、大要つぎの如く語っている。

の他に通暁した。臼 また薩婆多部の達摩沙門・究摩羅陀の弟子となり、大迦旃延の著わした大阿毘曇を学んだ。 巴連弗 仏の泥洹の後、 Pātaliputra や、 九百年に、訶梨跋摩は中天竺に出世した。印 大乗遵奉の僧祇部の僧を知るに至って、方等研究をなし、 初め彼は、 世典・囲陀 Veda. 陰陽奇術、そ 意を九部に注ぎ、 やがて五

部を澄汰し、異端を商略し、 迦旃延を考覈して、 その偏謬を斥け、繁を除き、末を棄て、本に帰して、成実を撰述

部、大衆部、大乗、多聞部とする説などがある。以下において、これら諸説に検討を加え、私見を述べて一応の結 派の提婆(◯年頃生存 ′)の著、『四百観』を見出すことができる。この書は『西蔵大蔵経』 の「丹殊爾」 に含まれ からぬことである。 る「中観部」(No.5246)に現存している。 その梵語名は"Catuḥśataka-śāstra"で、 『四百論』 と飜訳される。 は外典をも学究し、即ち数論・勝論・正理の諸派にも通暁していたようである。また本論中の引用書に、 この伝えと『成実論』自体の内容とより窺うに、 そこで、このように部派にも大乗にも通暁した人の著作を、 古来より立てられた説には、 曇無徳部とする説のほか、 宇井伯寿博士も指摘される如く(解題三頁以下参照 何派のものとすべきか、 譬喩者、 経量部、 にわかに決し難いのも無理 取長棄短、 説一切有 大乗中観 )、 著者

第一節 曇無徳部とする説

論を出したいと思う。

慧遠(五九二一)の『大乗義章』一七本(七九七b・)には、須陀洹向の解釈をなし、それに 六項目ある中、 第一は境

に約して分別するが、その文に次の如く説く。 境に約すと言ふは、曇無徳に依らば一時に諦を見、薩婆多に依らば前後に諦を見る。一時と言ふは、案ずるに。

にして念念に増明にして、都て間絶無し。成実法の中は、此の義を存依す。

中に於て、総じて四諦の名用虚仮を縁じて、之を以て詮と為し、後に無相に入って総じて四諦を見、一切法空 彼の宗に依らば、先に見前の煖頂忍の中に於て別して諦空を縁じて、総じて純熟ならしめ、次に世間第一法の

と。その慧遠は『続高僧伝』八(大正五○・)によれば、部派の論書に通暁し、 曇無徳部の 『四分律』 を学んだと伝

えられている

点で、化地部と袂をわかつと言われ、この部の律である『四分律』には、又別の五蔵を説いているが、さきの五蔵 『異部宗輪論述記』(発輗、中、)によれば、この部は経律論の三蔵の外に、呪蔵・菩薩蔵 (の五蔵を出す。) を説く

を数えるのは法蔵部・成実論師である。 は部主の法蔵 Dharmagupta が唱えたものであろう。 ちなみに、咒蔵を数えるのは法蔵部・大衆部、 また菩薩蔵

につき非一非異を論ずるところもあり、(七、辺見の項参照 , )この論と犢子部と、 ある 面では類同のものを持つ 無我品」三五(二六〇c · )にも之を紹介している。そして『成実論』 一〇「辺見品」 一三二(六正三二・)には、五陰 とは言え五歳の内容が異なり、この論を犢子部のものとなしえないこと勿論である。また犢子部が非即非離藴の我 犢子部も過去・未来・現在・無為・不可説(非二聚の三にまとめうる))を主張したらしく、 『成実論』 三の「有我

第一節 曇無徳部とする説

ずるが故に我心を生ず」となし、この点からみて本論は、決して犢子部と同じ思想とはなしえない。 五陰において起す理由を「無始の生死に於て久しく我相を集むれば、則ち其の瓶等の相の如くならしむるものを成 咎あるべし。答へて曰はく、陰を離れずして我を説くと雖も亦過あり」と。そして有部と同じく、我の心を無我の うな我をみとめない。すなわち言う。「問ふて曰はく、五陰の中に於いて、我の名字を作すに何の咎ありや。瓶等 の物に各ゝ自ら相あり、是の中には過なきが如く、我も亦た是の如し。又若し陰を離れて我ありと説かば是れ応に を立てるのに対し『成実論』では、 「身見品」一三○(|五c以下 )に離陰の 我も、 不離陰の我も、 すべてこのよ

のに、三蔵のほかの二蔵を、少なくとも無価値とは考えないという寛容の態度をとるものとうかがえる。 蔵・菩薩蔵の五蔵を説く。そしてこの中の雑蔵は他処に二回(小利業品 )ほど 出ている。 特に 菩薩蔵の方は、本論 のものを 認めないのでは ない。 すなわち 本論の 「悪覚品」 一八二 (三五二c・)には、修多羅・比尼・阿毘曇・雑 「有相品」一九(二五三)にも、三蔵の名称を掲げており、 据りとするところは 三蔵であろうが、 この三蔵以外 『成実論』の開巻第一の「具足品」一(二三九b゚)に、この論は 三蔵中の実義を 正論するものと言い、 本論の「四法品」一六(六五〇b°)をはじめ、「三善品」六、「色相品」三六、「立有数品」六一、「一切縁品」 「六三 昧品」 一六一 (六三三一・)に引いて、正義に背反しない証明としているので、『成実論』は、

ては、未了未尽理で、究竟しない経は捨て、 了義の経ならば、 決してセクト 的偏狭に陥らないで、 何経であって の「大智度論」九の四依の文を承けたものかも知れないが(用することからも此事が考えられる))、『成実論』におい 九一などにも、依法不依人・依了義不依不了義・依義不依語・依智不依識の所謂る四依の法を説く。これは龍樹

も、それを取り上げるべきことを原則となすことを示すようである。

また本論の「三善品」六(四三b以下一)には、

有::声聞部経。但声聞説;……是法根本皆従」仏出。

うで(本論には雑蔵としている)、本論を曇無徳部のものとは決し難いようである。 **うに考えられる。それはともかくとして、『成実論』の五蔵説は、曇無徳部のそれと一致しないものを含むかのよ** とあり、これで見ても『成実論』は、寛容の態度で経典を取扱い、 仏教とは仏意にもとずく教説となしたもののよ

### 第二節 譬喩者とする説

譬喩者(唇喩師と呼)は、 師としたという伝説があり、その人は鳩摩羅多(異師。)と同一人となしうるならば、 弟子訶梨跋摩の作で、譬喩者の論といえそうである。 在のところなお詳細は不明と言わねばならない。しかし既に示した如く、 羅多 Śrīrāta (勝)も経部の学匠とされるが、これら二師の史実やその経部の宗義変遷との 関係等については、 現 師である鳩摩羅多 Kumāralāta (扠は童寿) )を譬喩者とし、 彼をその部の始祖として伝え、彼の説を受けた室利 『三論玄義』(大三)には、『成実論』は「毘曇を偏斥し、譬喩に専同する」との一説を紹介している。この 『成唯識論述記』四本(三五八a・)によれば、 経部の異師と見なされる。 そこでは経部の異 『成実論』の作者は、 この『成実論』 は鳩摩羅多の 有部の究摩羅陀を

二九

譬喩者とする説

『成実論』二「四諦品」一七(五○゚以下一)における四諦の体性の 解釈との間に、 左図の如く 類同のみられること 『婆沙論』七七(三九七b・)において、 四諦の体性に 関して紹介されている 譬喩者の説と、

である

| (4) 道 奢摩他·毘婆舎<br>(36) (37) | (3) 滅   業煩悩尽 | (2) 集 業·煩悩 | (1) 苦 名 色             | 四諦二派 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------------------|------|
| 那 三十七助菩提法                  | 三心滅          | 業・煩悩       | 十二因縁二十二根等三界乃至五陰十二入十八界 | 者成実論 |

師 )婆須跋摩の著『四諦論』四(三九九b・)にも、三十七品は八正道に摂まり、八正道は止観となしている。の異)婆須跋摩の著『四諦論』四(大正三二・)にも、三十七品は八正道に摂まり、八正道は止観となしている。 に略摂しており、中にも八直聖道(八聖道)は、三は戒、二は止、三は観であって、 その戒は止に摂めうるとするか ら、要するに止観にほかならない。そこで⑷道諦も本論と譬喩者とが一致に帰する。ちなみに有部系統の人(一説に いる。 そして 本論の 「止観品」 一八七(三五八b・)には、 三十七助菩提法の中の 七支一一について、 止・観の二 論では 三十七助菩提法と解するが、 これをまた本論の 「定因品」一五五 (三三四b・)では、 八直聖道 とも なして いても、これらを略摂するならば名色となしても差支ないはずで、そうとすれば両者は一致に帰する。⑷道諦を本 この図において⑴苦諦、⑵集諦の解釈は、両者殆んど同じである。本論に、苦諦は三界乃至二十二根等と説いて

疑う余地がない。随って、詳しく検討すると、四諦の解釈において両者はよく似たところと甚だしく相違するとこ るが、本論は、いわゆる部派に絶えてないところの特別の組織をもっている。それは中観派的空思想であることは ところで譬喩者と『成実論』と著るしく相違するのは⑶滅諦の解釈である。 滅諦の解説においては、

### 第三節 経量部とする説

ろとあって、之を直ちに譬喩者の説とは断じ難いようである。

『三論玄義』(三b以下・)には、次の如く説く。

真諦三蔵云はく、経部の義を用ひるなり。俱舎論を検するに、経部の義多く成実に同ず。

と。又賢首は『成実論』を経部の別師となし、慈恩や普光は、本論は経部を師宗としたとなしている。このことに つき、宮本正尊博士は、その著『根本中と空』(||五七)において、また水野弘元博士は『印度哲学と仏教の諸問題』

い。宮本博士は上掲の書(三一)に、小乗の六宗、大乗の二宗を表示し、 成実は大乗の勝義皆空宗(中観)や応理円 (頁参照) において触れている。 そして 『倶舎論』 に出る経部の義には 本論に同ずるものが 多いことは見のがせな(五○○) (瑜伽)でなく、また成実は我法倶有宗(犢子部)、有法無我宗(薩婆多部)、 法無去来宗(大衆部)、 俗妄真

実宗 しかし必らずしも経部と成実との説において、両者全同という意味で、中国の諸師が同列に述べているのではある (説出世部)、諸法但名宗(一説部)とは異なって、説仮部、 経部と同じく現通仮実宗であると示している。

経量部とする説

まい。

差し控えて、主として経を以って量とする経部の仕方かと思われる叙述のようでもある。宇井博士は、 この論の中、 七百回を超える経文の引用(短文 )があることは、 直ちに理証を 用いることに重点を向けることを 高野山大学

所蔵本の『小乗成実論要目備目』なる写本を参照し、経量部とする説を穏当となし、次の如く述べる。

内容は初めに目録として成実論の目録を挙ぐる所七枚、

今将釈此論大分二段云々の部が一枚、

成実大小論の部

部に大乗を雑 論が大乗か小乗かの論に於ては大小乗両方であるとし、古来異義あるも論は経部の摂で、大衆部より出で大衆 が二枚半、成実論の各品の要文を抜書して大要を知らしむる部が五十七枚半より成って居るものである。 経部のものとしても大に大乗を混じたものとなす趣意で、 穏健な説である(国訳一切経、論集 成実

がある点、 と。このように経部説とみる学者は今日かなり多いと思われるが、しかし本論には大乗論を受け容れる縦容な態度 より考えるとき、 あるいは本論中に、三心の滅を滅諦と解した点、 直ちに本論を経部とはなし難いようである。 あるいは五位八十四法(いては異説がある)を説く点など

# 第四節 取長棄短とする説

『三論玄義』(大正四五)に依るに、次の如く説く。

有る人言はく、 善を択って而して従ひ、能有れば必ず録す。衆師の短を棄てて、 諸師の長を取る。

るならば、あるいは成立しうるかとも見られる説である。 これは『出三蔵記集』一一(七八c以下)にある玄暢(四八四一)の「訶梨跋摩伝記」 の終りに出る次の文を重視す

この文を書いた玄暢は、 澄:|汰五部。商:|略異端。考:|覈迦旃延||斥:|其偏謬。 華厳の疏釈をはじめて中国で造った人で、 三論を善くし、 除」繁棄」末慕」存:帰本「。造」、述明論「厥号成実。 玄高(四四四一)の弟子とされて (大正五五・)

摩の伝記を耳にしたのであり、 ら入手したものか、 師匠の玄髙は仏陀跋陀羅(三五九一)に師事したという。 さきの訶梨跋摩伝記の源泉は、(3) 鳩摩羅什(|三||四||)の弟子あたりから聞いたものか、 その記事の骨子は、訶梨跋摩が博学で、 諸部を学びつつも、それに慊らなかったこ 何れにもせよ、 印度に伝えられた訶梨跋 玄暢が師匠の玄高

との説に賛同し、宮本博士は(前掲書一)、訶梨跋摩も世親も童受の流れを汲んでいるから(論、俱舎論何れも引用)、末 〈成実論解題八頁以下参照〉 〈国訳一切経、論集部三、)、 上述した点を考慮するとき、 本論の内容がいわゆる理長為宗的に各派にわたっている点から、 本論は 取長棄短の説 となすことに理 があるかの ようである。 何れかの一派と見な かつて 宇井博士は

とを示すものである。

検するに、 経師と呼んでよい人びとで、両師ともに理長為宗の立場であろうと見ている。これは 経部の義は多く成実に同ず」という吉蔵の説から導かれるものであろう。 『三論玄義』に、 「俱舎論

出その顕宗は有部であって、その密宗は経部であるとすべきか、という問題がある。 『俱舎論』を考究した学者の間に、 『俱舎論』の摂属は、州有部か、 回経部か、 17末経師か、 私は『俱舎論』製作当時 **| ) 理長為宗** 

≣

第四節

取長棄短とする説

派

ち 経部の考えを納れて(全部が経部に依)有部教義の改造を企てたとする説を可とする。 の世 の理由を述べる遑はないから、 は訶梨跋摩と世親(当時の世親)との思想傾向に おいて、 |親の部宗 『成実論』 it は理長為宗であると考えることには賛同しえない。たとい『成実論』と『俱舎論』との間に、 あくまでも有部と考える。 それは省略するが、経部の義、多く成実に同じ、俱舎も成実も同例に見る考えに立 もっとも有部そのものの教義は種々の点で弱点をもつから、 多少の類似の点が見られるにしても、 今この私の取る説について、 両論は厳密には 主として ある

けて、 あり、 は八蘊の組織をもつ所謂る本論 心の滅という。 すなわち『成実論』は空の立場、 後述するごとく論の組織を独特のものとし、 『俱舎論』には、 之に対し『俱舎論』 大乗論を引用しない。 (新訳では発智論) は、 『俱舎論』 詳名を さらに『成実論』は は有の立場であり、 「阿毘達磨俱舎論」と言い、 )に外ならず、 滅諦の説明には それを全的に受け容れ、 『百論』の組織をさえ用い、 また 『発智論』の意を至上のものとせず、 『成実論』 「対法の蔵」を意味し、 の引用書中には大乗論 その真意の開顕を志し、 滅諦を説明して三 その「蔵」と それを斥 観四百)が 所

致しておらず、

両者を同例とみなす立場から、

理長為宗とはなし得られないであろう。

しゝ

このような相違は根本的相違であり、こうした二論を同例と見做して、 は二者を大まかに見て経部的であって等しいものとし、 何等の摂属のない或るものが 理長為宗という面では同じとしたり、 『成実論』であると主張 あ

謂る迦湿弥羅の義理を成ずることに専念しているのである。

することには、

穏当でないものが感じられる。

# 第五節 説一切有部とする説

品」一八(二五三・)には、有部の説の通りに 三世両重の因果を説き、 つぎの如く結び、 後に真智の立場即ち諸法 〇三(二九六c)を開けば、「諸々の生ずる所の法は、皆業を以て本と為せば、若し業の本なくば、之何んぞ能く ち諸業を集めず、諸業が集まらずんば則ち生有ること無し。生は起成に名づくればなり。若し人にして此の正論を にもうけとられる。其の「法聚品」にいう。「是の故に此の十二分は輪転して無窮なり。能く真智を得るときは則 の自相空を身に体得すれば、無窮の輪転をとどめうることを示している点は説一切有部の説を彷彿させているよう 生ぜんや」と説かれていて、これが有部の業感縁起の思想と同じ趣きであることは誰人にも知られる。また「法聚 き末を捨てて、帰本を存せんことを慕ひ……」とある文章も、彼が有部の従来の旧説に慊らず、教義の改善を志し 部の僧とみるという考え方も成り立つかと思われる。かの「伝記」に「迦旃を考覈して、其の偏謬を斥け、繁を除 摩沙門・究摩羅陀の弟子であったという。またその伝えに従えば、彼は有部の大成者たる迦旃延の作った数千偈の たとは言え、しかしあくまで有部の僧としてとどまったろうとの見方も立てられるであろう。本論の「繋業品」一 大阿毘曇を学び、文義に精通したらしい。このような、師匠とか学究内容とかの方面から類推するときは、彼を有 『出三蔵記集』一一(七八c以下)に載せられている 「訶梨跋摩伝記」に、 則ち諸法は皆自相空にして諸業を集めず、諸業が集まらずんば、則ち生有ることなく、生有ることなきが 『成実論』の作者は、かつて有部の達

説一切有部とする説

んと欲せば、当に此の論を習ふべし」と。

故に、 老死憂悲苦悩は都て滅すと知る。故に自利し兼て衆生を利し、漸に仏道を成じ、 自法を熾然し、 他法を滅せ

それであると言えそうである。 また本論に引用される論書は『四百観』を除けば、大部分は有部系論書であるという点からも、この論は有部の しかし『成実論』そのものは、 何処にもそれを 有部であると 示す明了なものがな

い。 これは『倶舎論』において、明らかに有部ということを示す語(と説くのもその一例)の ある のとは 異 なって い

る。

は支持しえない。 又つぎに説明する如く、『成実論』の説と有部のそれとの間に明了な相違があるから、本論は有部であるとの説

まず有部では中有(中陰と)を実有となし、『俱舎論』にも、 世親は中有ありという説に賛同するが、(鄒). 『成実論』

の「無中陰品」二五(大正三二・二)では成実の立場を示して中有はないという。

(ては異説あり)となしていて、両者は一致していない。そして有部は 心法と心所法との 両者が相応するから、(この数につい)となしていて、両者は一致していない。そして有部は 心法と心所法との 両者が相応するから、 また有部では諸法の分類を大体において五位七十五法(にの数について)となすのに 対し、 『成実論』 は八十四法 刹那

となすのに、『成実論』の「四大仮名品」三八(六|b以下一)では、色等の五塵(能造) という別体のある法を認めないから、両者の相応ということはあり得ないとみる。あるいは有部では、 の心聚に受・想の諸法があるとする(認める)が、『成実論』の「無相応品」六五(二七六6・)は、 心法のほかに心所 は実となし、四大の方は、 四大を実有

五塵で造られる(所造)から、仮名法にすぎないとしていて、有部とは異なる。

いるといわねばならない。 あるのである。たとえば本論の「九業品」一一五(三〇四b°)には意業無作を 説き、 これに 生果の功能を認め、さ 派の間で取扱い方が相違し、有部・中観・瑜伽等の間にも説を異にし、『成実論』には有部とは異なる独特の説が ある。しかるに世親の場合は、種子の説をもって無表に代え、之れで説明してゆく。要するに戒体については、各 い。そして世親は、無表の考え方を排斥するが、訶梨跋摩はそれを採用し、ただ有部とは取扱いを異にするのみで すなわち無麦業(無作と訳す)は法として之れを「得」 のこととして 取扱っているのである。 『俱舎論』 の世親 らに此論には無作(無表)相続の理由を、意識の起す業力によるとする。これらは有部の説とは根本的に異なって 『成実論』ではこれを非色非心とし、本論の「業相品」九五(||九〇b \*)には、 法として 心不相応行法 に摂める。 さらに有部では、修道論上に重要のものとされる戒体の取扱い方において、律儀無表を色として認めるに対し、(()) 有部の示す無表色実有の証明を認めず、心不相応行法を仮立とするから、不相応行法の「得」を実法とはしな

法無性と言い、大乗思想を用いていることは争えず、以上の諸点をも併せ考えてみるとき、本論は有部の説とはな また 本論の 「智相品」 一八九 (三六一b・) には、諸法実相と説き、 又同じく「智相品」一八九 (三六二b・) に諸

## 第六節 大衆部とする説

『出三蔵記集』一一(・七九a)の「訶梨跋摩伝記」には、つぎの如く説く。

時に僧祇部の僧有り。巴連弗邑に住し、並べて大乗を遵奉せり。云はく、是れ五部の本なり。久しく聞く、跋

摩、才群彦を超へて衆師の忌む所と為る、と。相与に慨然たり。

四九(二六九a゚)には「彼の巴連弗等の近き国邑を 見ざるや」 と記し、 と。これは解釈の仕方に依っては、訶梨跋摩は大衆部の僧かとさえ思わしめるものがある。本論の「根塵離合品」 本論成立の地が巴連弗の近辺であったこと

を知るが、そこの大衆部の僧と訶梨跋摩の両人が意気投合したという記事は、一見、この論を大衆部のものではな

いかと想像せしめるものをもつようである。

また『成実論』には左の如く『増一阿含経』と呼ばれるものの引用文が出ている。

- (イ) 増一阿含如来品——三不護品(五)
- 何增 一阿含——故不故品(九七)
- り 経(に相当文あり )—行 苦 品 ( 七九)
- (2) 如 来 品——善覚品(一八三)
- H 如 来 品——一切緑品(一九一)

この中、 「如来品」というのは、現存の『増一阿含経』にない品名である。そこで考えられることは、 現存の漢

訳阿含経や巴利の『増支部経典』とは違った系統の『増一阿含経』を『成実論』では用いていたと言うことである。 また「行苦品」には「経の中にて仏は説く」とだけ言い、何経か何品か具体的な名称が判明しないのに、漢訳『増

阿含経』(二三)にその相当文があるから、 『増一阿含経』は『成実論』にとって、 甚だ重要の意味をもつもの

であったことが知られる。

ところで、『増一阿含経』の漢訳本は、 果して何派のものかについては、古来異説が多い。これには左の如く少

なくも六説ほどはあるようである。

(が大衆部とする説 (慈恩·法幢)

界外大衆部とする説(湛

慧

(<sub>□</sub>)

諸部の通誦とする説 (松 浦 僧 梁)

部とする説 (赤沼智善)

有部本を大衆部本により修補すとの説(梁 啓 超)

(出 (1)

法 説

蔵 仮

部とする

説

ここに詳しく理由を述べる遑はないが、 私には梁啓超の説(架任公近著第一輯)が穏当と 思 われる。 そこで 『成実

は事実としても、 論』には、 四阿含中では他の阿含名を挙げることなく、『増一阿含』の名を出すのみであり、之を重要視したこと 『成実論』に引用の『増一阿含経』は、はたして大衆部のものであり、この論は大衆部に属する

ものとなしうるか否か、甚だ疑問である。なぜかと言えば、 『成実論』に引用の上記五ヶ所の文は、厳密に言えば

現存の漢訳巴利両方 (増一阿含・増支部として) に存在しないという点から 推考しても疑問は 消えないからであ

第六節 大衆部とする説

る。

L;

四〇

このように考えるならば、 『成実論』は『増一阿含』を重視したという点のみからは、 大衆部の書とは断定し難

#### 第七節 大乗とする説

境野黄洋博士は「成実大乗義」という論文の中で(常盤博士還曆記念、)、

唯成論大乗師等の古成実家が、之を大乗と見て居たと言ふことは、それは此等の人々の新義ではなく、 訳者以

来相承の学説が、三大法師に至りて大成したと見るのが、どうも至当なものの様に思はれるのである。

説であるかのように考えられた。しかし上述の如く、それ以前には成実大乗義が鳩摩羅什の飜訳の時から通用して と説いている。中国においては吉蔵等が成実小乗の主張をなした(憲論玄)後には、 成実は 小乗であるとするのが定

いたように見うけられる。

梨跋摩の空思想に就て」という論文において、両者間に大乗・小乗と明了に見分けうるような溝渠は存しないと述 はたして今日の学究上、成実を大乗説としてよいであろうか。稲葉円成氏は『無尽燈』(│頁以下))の「龍樹と訶

# `、又(頁参照 ')次のようにも説く。

だよく似通ったものと言はなければならぬ。ただ成実には生死即涅槃という様な中観論に仄かに見える積極的 龍樹の八不によって言顕はさうとして居る空思想と、 跋摩の無我によって言顕はさうとして居る空思想とは甚

実相論の影が甚だ薄いといふだけが異っているのである。

さて、この『成実論』の組織は左図の如くである。

序論 (3) 異 (2) 立 (1) 発 聚---帰三宝の意趣 聚 聚 ・造論の意趣 諸 種の異論

本論 (3) (2) (1) 苦諦聚 滅諦聚 集諦聚

(4)

道諦聚

この本論中、最も特色あるものは、滅諦聚の解説に外ならない。それは全たく『百論』の組織を借用したもので、

この点からみれば、『成実論』は概して大乗中観派の説となしうるものがある。『百論』(大正三○・一六)と『成実

論』(七a—三三四b)との二論の組織を対照して次に表示しよう。

| 第      | (2)<br>破       | (1)<br>破       |                 |   |
|--------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 七節     | 神              | 罪福             |                 | 율 |
| 人乗とする説 | 品              | 品              |                 | 論 |
| 説      | <br>(150)<br>破 | <br>(152)<br>世 | △<br>(141)<br>立 |   |
|        | 意<br>識         | 諦              | 仮<br>名          |   |
|        | 品              | 品              | 品               | 成 |
|        | -<br>破         |                |                 | 実 |
|        | 意識             |                |                 | 論 |
|        | 叫              |                |                 |   |
|        | ##<br>         | 〜仮有論――         |                 |   |
| 四一     |                |                | 総説-             |   |



教を批評しつつ、 者対応することを知るのである。即ち『百論』の⑴ 右の図示において点線のところは、 仏教の罪福の教の勝れた意義を明らかにし、 直ちに両論相対応するとは見られない。併し内容を詳しく検討するときは両 「破罪福品」が目指しているのは、外人(外道)諸派の罪福 進んで罪行を捨て、 福行に依るべきことを教えるの

であって、そういうところは世諦の立場であり、

『成実論』の 53

「世諦品」 に対応すると見て差支ない。しかし

『百論』の同品では、最後において次の如く説く。

福を取れば人は天中に生じ、罪を取れば三悪道に生ず。この故に無相の智慧は最第一なり。無相とは、一切の(4) 相を憶念せず、一切の受を離れ、過去未来現在の法に心所著なきに名づく。一切法は自性無きが故に則ち所依

無し。これを無相と名づく。この方便を以ての故に能く福を捨つ。……

因縁を示さん為の故のみ。第一義に非ず。因縁を以ての故に衆生ありと説くが如く、去来も亦爾り」という。とこ 無品」一二(||五五c゚)にもあり、「仏の法の中に於いては、 若しは有、 若しは無、 皆方便の説にして、罪福の業 も捨つべきであるとなすのである。これが此の品の名称の示す所でもある。これに近い思想は『成実論』の「二世 ろで、『百論』の「破罪福品」に対し『成実論』の「世諦品」では、 積極的に世諦を立てるのであり、 その点が と。この文より窺うに、罪行を捨てて福行に依るのは、世諦の立場で、第一義空の宗教的立場においては、福行をと。この文より窺うに、罪行を捨てて福行に依るのは、世諦の立場で、第一義空の宗教的立場においては、福行を

『百論』と異なる。即ち言う。

ほ故らに空を立つ。是の故に一切の諸法は無きに非ず。 汝は種種の因縁に法は皆空なりと説くと雖も、是の義は然らず、所以は何ん。我は先に説きたり。若し一切に して無ならば、是の論も亦無なり。亦諸法の中にも在らず、是の如き等、空を破せしも、汝は竟に答へず。猶

ることは認められるであろう。 世諦についての立場が異なるから、品名を異にするけれども、両論の夫ぞれの品が相対応してい

次に『百論』の②「破神品」は我の思想、即ち勝論派等に立てる ātman(自我、本体)の思想、 数論派の pur u

第七節

大乗とする説

四三

は、 するとは見えないが、 を我性を以って解することを許さず、 から、新たに問題がはじまるのであって、そこで「破神品」と言わず「破意識品」と名を立てて、意識というもの 神復た何の用ぞ」と説く。ここでは神は明了に破斥されおわるのである。 品に依るに仏教では「若し念生ずれば、是の時知り、若し念生ぜずんば是の時知らず。応に念即ちこれ知なるべし。 破斥するわけである。 外道を破斥する面がないけれども、 現在の色香味触を取る」とする考え方を破斥する点で、精神的本質を持ったもの(我)と似たところがある。 そこで此れは『成実論』の떼「破意識品」において破斥する意識とは同じでない。併し実体的に眺めて、 神と意と合すと雖も、勢発せずんば則ち念生ぜず」と説き、精神作用の発生には神を関与せしめるが、 神我) (神)の破斥されおわったところにみられる「意」とか「知」とか「念」とか言われる法が残るところ の思想を破斥するものである。これは、 内実においては、対応するものであると認めうるようである。 外道は「破神品」に依るに「若し神と意と合すれば、 『成実論』では、内道(仏教)において、固定的実体観をなすもの 無自性のものであることを示すのである。随って両論の二品は表面上は対応 或る精神的本質をもった形而上学的絶対者を意味する。 しかるに 『成実論』 勢の発するを以ての故に念生ず。 の 「破意識品」で 何と 即ち

比較して、全体的に言えることは、 すなわち「立仮名品」というものが 上の表図に依って知られることは、 『百論』 に所謂る破情というているものを詳細にしていることは、 『百論』の方が破斥するということにおいて強いものがあり、 『百論』の方には無い。 『成実論』の方が『百論』よりも組織の上で進展の跡が見られるのであり、 また破不可説・破無・立無という 細かい仕分けをし 右の表図によって知られる。 『成実論』の方 そして両論を

場を打ち出そうとしている意図がみられ、 は、 空思想とは言っても、二諦の区別を明かにしていて、一方に仮有を説くが、他方に無を立て、 顕正の面において、 『成実論』は『百論』よりも強いものがあると言え しかも中道の立

るようである。

ある『百論』の全組織を用いて、 右の表について、紙面の関係で詳しく両論対応の理由を述べえないが、表だけによって見ても、 『成実論』の滅諦の説明をなしていることは明了である。 中観派の論書で

の中、約四分の一は佐々木月樵氏が『無尽燈』(八座九、)に、 発表された如く、 龍樹の著とされる『大智度論』若 る。ことに、次に示す如く、試みに拾い上げただけでも中観派的用語のあることを注意すべきである。 に存する。この『四百観』の短い一文の引用を以て、『成実論』を大乗となすことは難かしくとも、 蔵大蔵経』の「中観部」におさめられており、前半八品は、チベット訳にのみ存するが、後八品は漢訳『広百論』 を引用し、その文には「小人は身が苦しみ、君子は心が憂ふ」という。この『四百観』一六品は提婆の作で、『西 しくは『十住毘婆沙論』に出るものと同じである。又『成実論』の「三受報業品」一○五(二九八b°)に 『四百観』 『成実論』には具体的に経名を明示するものが七十経、「経に言はく」とするものが、七百前後ある。その七十経 『百論』の全組織を用いて空を説いている点は、 『成実論』 を大乗とする説を 大いに援けるものとみられ 先に表示した

- ⑴「諸 法 実 相」………有相品、智相品
- ②「諸 法 の 如 法の 実相」………衆法:

- ⑷「不空に因る故に空性あり」………八解脱品
- 道」………一切有無品、身見品、立仮名品

之を拒否し、大乗の説を用いて、これらを解するものと考えられ、これは成実大乗説の一の根拠とされうるであろ 法ありと説く」という。此文中の如・法性・真際は上記の諸法実相等の語と異ならない意味のものであるが、そう いうものを別の実有のものと主張しないのが『成実論』である。すなわち有部が主張する実有の無為ということは 本論の「不相応行品」九四(六正三二・)には、 「亦有る余の 論師は別に、 如・法性・真際・因縁等の諸々の無為

が為の故なるのみ。第一義には非ず」と言い、二諦区別の意を示し、「立無品」一四七(〇c゚ ̄)には 「一切 の分は に身業あり。第一義には非ざるなり。問ふて曰はく、若し第一義の中に身業なくんば、第一義の中には亦罪福もな いる。業についても二諦の考え方が導入され、「色入相品」 五五(同二六)には、第一義の身業なしという。文にいう。 皆分析し壊裂せば、乃ち微塵に至り、以て方に塵を破せば、終には都無に帰す可ければなり。又一切の諸法は究竟 二二(二五元゜)には「仏の法の中に於ては若しくは 有も若しくは 無も皆方便の説にして、 罪福の業因縁を示さん して必ず空智を生ず。是の故に第一義の中には諸分は皆無なり」と説き、世諦は有分、第一義諦諸分皆無と示して 「四無畏品」三(六四一b゚)には「仏は二諦を説きたまふ。 所謂る世諦と第一義諦となり」 と述べ、 「二世無品」 「問ふて曰はく、去るを身業と名づく。若し去ることなくんば則ち身業なきなり。答へて曰はく、世俗の名字の故 なお本論中、諸処に、全たく大乗思想を彷彿させているものがある。例えば⑴大乗的二諦説がみられるが、まず 示唆するかのようである。さらに仏大乗的修行道とみられるものが示される。 即ち 「大小利業品」九九(同二九)に ○(占a゚五)に経文を引用して「心垢なるが故に衆生垢なり、 心浄なるが故に衆生浄なり」 というのが、そのことを 説き、「立仮名品」一四一(七b゚)には「五陰相続して 生ずるが故に断ならず。 念念に滅するが故に常ならず。此 定して無ならば即ち断辺に堕し、此の二辺を離るるを聖中道と名くればなり」と言い、「身見品」一三〇 (同三 ) るのである。つぎに⑫大乗的中道が見られ、「一切有無品」二三 $\left( \left\langle \Gamma_{\mathbf{b}} \right\rangle \right)$ には 「又仏法中にては、 方便を以ての故 に、罪福を成ずるなり。応に難ずべからず」と。ここに罪福ありとすることが世俗の上に厳存することを示してい 浄くなったり、穢れたりすると示すところには、それに何程か通じるものがないことはない。即ち「立無数品」六 の断常を離るるを名づけて中道と為す」と述べている。また⑶直接に一切衆生悉有仏性と示す語はないが、心性が には「第一義の中には老死等なく生は老死に縁たりと言ふは、皆世諦を以ての故に説くなり。是を守道と名く」と に一切有とも一切無とも説くも、第一義にはあらず。所以は何ん。若し決定して有ならば即ち常辺に堕し、若し決 罪福なきが故に、亦果報もなし。答へて曰はく、法が異処に於て起る時は、若しくは他を益し他を悩ますが故

聞の菩提を得。若し増上の四無量心を行ずれば、有頂に生ずることを得るも、四無量を行ずること、次第に転 ば、能く阿耨多羅三藐三菩提を得。此の善業が次第に転た薄きに従って、辟支仏の菩提を得、転た薄くして声 問ふて曰はく、何等の業が能く阿耨多羅三藐三菩提を得るや。答へて曰はく、檀等の六波羅蜜にして具足すれば た薄くして次に下地に生じ、四無量心を行ずること小にして転た薄きと及び定戒の因縁に随ふとの故に色界に

生じ、布施と持戒と修善との因縁を以ての故に欲界に生ず。

同経を引用しているという 理由によるのである。 随って大乗論を用いた形跡はあるが、 あくまで阿含に 据ってお の中に大乗の経典は、意味としては用いるとしても。直接には之を用いることなく、「阿含の名(増一阿含)を示して、 げた「八解脱品」の文は不空を説くものである。何回も不空を述べていないというだけである。かくて『成実論』 説き、又「法聚品」一八(二)cは、 苦難行道、 苦易行道、 楽難行道、 楽易行道 という四道を説き、 あたかも なおの「十力品」二(○c゚゚)に「仏は衆生の諸根の利鈍を了知したまふ。 ……復た二道あり、 難道と易道なり」と 日はく、若し無ならば則ち罪福等の執、縛解等の一切の諸法も無かるべし」と示して、戯論の超越を述べている。 是れ仮名有なり」と説き、「破無品」一四六(⊝b ̄)には、「問ふて曰はく、 無論の中に何等の過ありや。答へて 論あり、一には一、二には異、三には不可説、四には無なり。是の四種の論には、皆過咎あり。故に知る、瓶等は しむ。是の如き持戒を名づけて清浄と曰ふ」と説く。 さらに⑹本論の 「仮名相品」一四二(元三二・)には、「四 みなるも、仏道を求むる者は、大悲心を以て、一切衆生の為に戒相を取らずして、能く此の戒を菩提性の如くなら と。つぎに又⑸声聞道と仏道との仕分けをして「初五定具品」一八一(同三五)に 「又声聞の持戒は但だ 泥洹の為の は大乗を宗とするとの説が有力とみられるようであるが、実は之に賛同することを私は差控えたい。それは此の論 乗であると証明するが、その中、第九の「傷解行」において、成実の空ではなお不空を説かないと言うが、上に掲 『十住論』の「易行品」に説かれる大乗の難易二道に彷彿たるものがある。上述の如き本論中の叙述よりみるに、 大乗論書となすのが穏当かともみられる。ところで、『三論玄義』には、十義をもって成実は明らかに小

諦と道諦とを善知し、分別せん」と説いていて、部派仏教における修行道の統一形態としての四諦を根底とし、そ 諦品」一七を置き、その文に(六五○゚゚・)、「若し人、仏の法の義を聞くときは、則ち能く四諦、苦諦と集諦と滅 だ仮名にして自体あることなきもの」と定義して、諸法分類する法を真諦として認めていることや、本論には「四 る。特に本論の「立仮名品」一四一(|三二七a゜)に、「真諦とは謂くは色等の 法及び泥洹なり。 れを取り上げて解説するという本論の大綱から見て、これは大乗論というよりも、むしろ部派の論であることを示 り、その上で、大乗の考え方をも応用して、部派の考え方を莊厳したとみることの方が、穏当とみられるからであ 俗諦とは謂はく但

## 第八節 多聞部とする説

すようである。

真諦三蔵(五六九一)の著わした『部執異論疏』(知りうる)には、大要つぎの如く述べる。

- (1) 多聞部の部主は祠皮衣であって、仏陀在世の時より、仏滅二百年までも生きていた。
- (2) 彼は大衆部の弘める三蔵は浅義を弘めるが決して深義を弘めていないのに驚いた。
- (3) その羅漢は浅義をもさらに甚深の義をも誦出したが、その深義の中には大乗義があった。そしてこれを信

ずるものと信じないものとが出た。

第八節 多聞部とする説 信じないものは、根本大衆部にとどまり、誦出したものを弘めなかった。

四九

(5) その所説を信じ弘めたものは一部を成し、 多聞部となったが、この多聞部から成実論が出た。 それ故、こ

の論には大乗の意を参渉している。

多聞部を有部よりの分派とし、同じく西蔵所伝の『比丘婆楼沙具羅問論』(四頁参照 ))には、 としている そして西蔵所伝、すなわち調伏天造、『異部説集』『Tāranātha 正量部伝』(和三訳対校異部宗輪論の末尾所載))に 上座部系の部派とみている。それ以外の『異部宗輪論』や其の異訳等は、 すべて(間接にか)大衆部 からの 分派 正量部 からの 分出と

衆の一である多聞衆と何らか連関をもつものかもしれない。 に、 の「十八部釈名」には、 『異部宗輪論述記』(発収上、)には、多聞部の部主は広く三蔵を学び、 部祖の多聞博学な徳に従って、その部の人びとを多聞部と名づけたとするが、これは或いは根本分裂の際の四 「多聞なる軌範師の(方軌)を随説するが故に多聞説部なり」という。 (8) 深く仏言を悟ったという。 これらの文による 又『跋毘耶』

ことを暗示しているのかも知れない。 指すか、多聞部の宗義中から見ても、目下のところ不明であるが、Upaniṣad の哲理で仏教に影響したもののある これは自派の優れていることを示そうとして、そういう哲人をもち来たったらしい。その部の大乗的深義とは何を 部主名の祠皮衣は Upaniṣad の哲人 Yājñavalkya であろうと 榊亮三郎博士が推定(密宗学報九・)しているが、

の五音としており、世間教は、 異部宗輪論』の四訳 (町記宗輪論)によれば、 如来の余音で、いわゆる大天の五事として有名なそれであるとする。 多聞部の 本宗同義は、 出世教をば無常・苦・空・無我・ これは『跋毘 涅槃寂静

耶』も調伏天も大体同様である。そして上記以外の説は有部と同じであるという。

詳細は不明であるが、此部の説は常識的ともいうべく、仏説の現実主義に立脚するとも言えよう。こうした理由

から、

此部を上座部系のものよりの分出とする説も出たのであろう。

して都て間絶なし」との義があることを述べたまでであると受けとることができる。 適確に『成実論』即ち曇無徳部と言うているのではない。 も取り上げねばならず、この他にも少しはあるかもしれない。 慧遠(五二二-)の説明は既に紹介した通りであるが ないとすれば、部派の中で大乗的な深義を許容する部を探さねばならない。すると、多聞部と曇無徳部は、ぜひと 思想のあることは先きに述べた通りである。もし大乗の深義は存しても、上述した如く之を大乗説の論書と為しえ ところで、果して成実は多聞部より出たものであると決定してよいかどうか。成実自身には明らかに中観派的空 『成実論』の中には「一切法は空にして、念々に増明に

く、多くの点で信用のおける人物でもあったので、こうした点を考えると、この真諦三蔵の説はおそらく正しいで た人と見ることが出来るものであり、 『成実論』は多聞部より出ると明了に言っており、彼は印度において直接にこのような伝えを聞い 又部派の歴史に 通じていた 彼であったし、 更にまた慧遠等よりも出世が早

あろらと私は考える

には、馬鳴菩薩の名を出し、その偈を紹介しているが、これは『成実論』の所属の部派を割出すのに役立つかもし 介するが、 個人を指して言うことは仏陀時代の諸弟子以外は甚だ稀れである。 しかるに本論二〇〇品(三七二a・)

それ以外にも考えられることがある。それは『成実論』には、諸処に論師、

有論師、有諸論師などと言って説を紹

多聞部とする説

五

頁 )、チョンストンの研究に依れば(Buddhacarita, Introd., XXXV.)、 大衆部の多聞部、四一)、チョンストンの研究に依れば(Buddhacarita, Introd., XXXV.)、 その偈を特に引用する『成実論』の作者の所属は、多聞部か、その系統ではなかろうかと考えるのである。 みだした部派(鶏胤部か)に、所属したであろうという。私はこの説を一応みとめ、そういう馬鳴を菩薩となし、 ということになると、 ざ菩薩という 名を出して 敬称を用いているところにもそれが窺えるようである。 ところで 馬鳴菩薩の所属の部派 れない。 つまり馬鳴の所属の部派こそ、成実論師のそれではなかったろうかと考えしめられるものがある。 問題があるにはあるが、 すでに 金倉円照博士が 紹介されたように(集、 印度学仏教学論集、 二 または、 多聞部をう わざわ

# 第五章 成実の立場

となることは亦止むをえない。 本書の立場は、 有部(いわゆる毘曇)に対して異なる立義が多い本書であるから、以下において示されるところも、それが主 他の学派のそれと比較して 異同を明らか にすることにより 明了となる。 しかし他の学派の中で

## 第一節 諸法の分類

ば、「八十四法に諸法を摂し尽す。未だ大乗に進入せずと雖も、小乗の中に於て、尤も優長たり。寔に怪む可し、 日本の学者に依れば、成実宗は八十四法を立てるという。例えば凝然大徳(┤┆┆) つの『八宗綱要鈔』に よれ

是れ大乗か。一切諸法は唯一滅諦に帰し、空理寂然として、諸法此の上に立つ。実法の堅情は氷の如く釈け、仮有 の万像は林の如く森く、虚通妙道、其の旨深し」と述べている。 この八十四法は色法十四 (五根五境四大)、心法

したものをいう。印順氏著『説一切有部為主的論書与論師之研究』(九頁)には八十四法は台家の所伝という。 |、 心数法四十九(・欣・睡を加う)、不相応行十七(して十三、それに老・死・凡夫法・無作を加える。)、 無為法三を総計

法の中に入れられている滅尽定(滅定)は、「滅尽定品」一七一(三四五a゚)に説く 如く、 煩悩を滅する 場合と、 この八十四法とする数え方は、本論の何処にも明示されず、なお疑問があるように考えられる。まず心不相応行

入れうるとすれば、数が一を減ずることになる。また無為法三とするけれども、択滅(泥洹)と虚空はよいとして 心心数法の一切を滅する場合とあり、前の方は、泥洹と扱いを同じくするから、これは無為(即ち泥洹 )の中に 非択滅を成実で立てるかどうかについては確実には言いにくいようで、そうなれば又数を減じねばならなくな

また私の調査したところ『成実論』第三巻(六六○c・)から第七巻(二八九c・)までに わたって、 心数は四十九で 五十八であり、心所の数が相違する。五十八とは、即ち十心数(思・触・念・欲・喜・信・勤・憶念・覚

る。随って八十四法はもはや動かせぬ法数とは言えないのではなかろうか。

観)と五受(楽・苦・喜・憂・捨)と善無記等の九法(不放逸・不貪・不恚・不癡の四善根と愛・見・慢・無明の

四無記根と猗)と十煩悩(貪・瞋・癡・慢・疑と身見・辺見・邪見・見取・戒取)と二十一煩悩 (睡・眠・掉・悔・ 諸法の分類

知りうるが、虚空無為も説かれている。すなわち「無辺虚空処品」一六九(三四三b・)には「此の定 (無辺虚空処) 謟 · は見当たらない。そうなると八十三法という法数になるであろう。また先きに十心数として掲げた分類もあるが、 癡と同質とすればこれ亦一法でよく、このようにして重復を避けて整理すれば、心数法は五十八でなくて五十とな 略してよいこととなり、愛は十煩悩中の貪と同質とすれば二法に開く必要がなく、又四無記根中の無明と十煩悩中の の喜が重複し、四無記根の中に見があり、十煩悩中に五見があって重複し、これを見の一と数えるときは五見は省 「想陰品」七七以下、 「余心数品」 九三までにかけては、 十心数より数を増して、 別のものが見られることにな 楽悪友)と想と厭と欣とである。しかし此の五十八の中で、重複するものがある。即ち五受の中の喜と十心数中 すなわち想・受の二を加えて、 また無為法は、はたして三かどうか。泥洹は無為性とされていて(云六八°)、 択滅無為 のあることは 誰でも 無為の虚空を縁ずるが故に能く色を過ぐるなり」と説かれているから、虚空無為はある。ただ非択滅無為の語(5) 放逸・不放逸・三善根・三不善根・四無記根・猗・捨等である。このように眺めると成実の八十四法は、必 無愧・不放逸・詐・羅波那・現相・憞切・以利求利・単致利・不善・頻申・食不調・退心・不敬粛 思・触・念・欲・喜・信・勤・憶・覚・観の十二心数と、その他、 余の心数と

らずしも決定的なものとは言えないようである。

は経部の説であるとする学者は少なくないが、 諸法分類の観点からするときは、 結論的にいえば私は

密経疏』一に依れば、色法十四(五根・五境・四大種)、心法一、不相応法一(諸〝の無作)、無為法三(虚空・択 その意見に賛同しえない。併し一応経部の分類を考えてみよう。経部の諸法分類については、 西明円測の著『解深

おいて、 分無計があって、その分無計にも三心所家・四心所家・十心所家・十四心所家等があったらしい。 正理論』一一(三九五a゚)に依れば、 心所を全然認めない 全無計があるが、 滅・非択滅)で、四位、 の説が経部説と関係ありとみる時は三無為中、 法分類というものは、 「虚空界は、虚空を離れず。然るに彼の虚空の体は実有に非ず。故に虚空界の体も亦実に非ず」と説いており、こ 一定であったとは考えられない。また『順正理論』三(云四七b・)に依れば、 正しく経部の論書というものが残っておらず、異計も種々あったらしいから、 十九法を立てたという。 虚空無為の一を減じて二無為となり、先きの四位十九法は四位十八 しかし心所については経部の中で異説が存したらしい。 そのほかに一部の心所は認めるという 一切の譬喩部師の説として、 随って経部の諸 厳密な意味に 即ち『順

法となるであろう。

不瞋、 改造し、 れるべきものに、 が含まれ、 えられているが、はなはだ整理が出来ていない論書で、その中には有部論書において十大地法と呼ばれているもの は れを窺ってみるに、 『廻諍論』(|六b-c)で、そこに善法一百十九(その中、十三法は欠けている)を説く。 成実論』に中観派の論書である『四百観』の名がみえ、また滅諦聚の組織が『百論』のそれを用いて、それを 不癡等があり、 新しい理論を導出していることがほぼ認められるので、 大善地法に相当するものに、信(信が二回出る)、 熱悩・悶・覆・愁悩・求不得・荒乱・懈怠・憂憤等がある。上記のほか雑多なものが諸法の中に 全然と言ってよいほど、その形跡がみられない。 不相応行法に相当するものに得・生・住・滅・集・老・無想定があり、 **、** 希海、 中観派の諸法分類を採用しているかと考えて、そ 内信、 即ち中観派の論書の中、 勤 慚愧、 捨 (捨が三回出る)、不貪、 これは龍樹の著と伝 諸法分類を示すもの また過失類に入れら

第一

節

諸法

0

分

類

数えあげられていて、次の如きものがみられる。

派の論書から影響された諸法分類でないことだけは断言できる。 立場にある『成実論』の場合も、たとい不手際があっても差支ないであろうが、私の見るところ、このような中観 があるとせられるから、そうした不手際の諸法分類にこだわる必要がないということになるであろう。 ず」(・一八b)と述べていて、一百十九法の名目が立てられ、 未整理の諸法の列挙であっても、 無自体の空義が顕揚され、「言語、 てみれば、未整理のままに一の意味をもつ。それは『廻諍論』中において、一切無体ということが強調され、 このような中観派の諸法分類が、一見したところ未整理のものと評せられるにしても、 給・定順・宿・発動・不楽・不定・畏・質直・不誑・寂静・不驚・不錯・柔軟・開解・嫌・焼・惺 修・合修・習・成・弁戈・適・求・勢力・不嫉・自在・善弁戈・不悔・悔・少欲・不少欲・不思・不求・不願 楽説・不著境界・不行・疑・思量・愛・楽・不順・順取・不畏大衆・恭敬・作勝法・敬・不敬・供給 放捨・不有・不自隠悪・悲・喜・神通・不執・不妬・心浄・忍辱・利益・能用・福徳・不一切智・無常三昧 自体無く、 所説も亦無体なり。 我れ是の如く無過ならば、 大乗の空の立場の論書とし 空じることに目的 勝因を説くを須る 同様に空の ・不一切知 ・不供

法を当てるかということになると、論書において出没があって全同とは言えないが、概して同じものがみられる。 (五位) 諸種の調査をしたところ、『成実論』の諸法分類は、 有部系論書には前期・中期・後期の諸論書があり、諸法分類も全べて夫ぞれ法数を異にするとは言っても五法 の分類であり、 この点で成実も同じである。その五位の色・心・心所・不相応行・無為に夫ぞれ幾何の諸 有部系論書から 影響されたと 考えることが最も 穏当であ

ということになる。不楽等は『俱舎論』二一(一一〇c・)に蓋を釈し、 二○a)には心所法六類の中で、前五類を説き終った直後に、「復た余の不定の心所有り。悪作・睡眠・尋・伺等の二九・)には心所法六類の中で、前五類を説き終った直後に、「復た余の不定の心所有り。悪作・睡眠・尋・伺等の 普光の『法宗原』(四・三八三右・)に出ている。 論』の真意であると私は考える。 は大煩悩地法中の一法、 ある。この不定地法の中に、不楽等を入れる意がみられるにしても、それらは惛沈睡眠蓋に摂めうるもので、惛沈 る」と述べるから、 kośa-vyākhyā" (II, §29-31) に依るに、 世友(Vasumitra)は 八不定を立てるのに 対し、 法」と説いていて、 貪・瞋・慢・疑の八法と数えたからであるが、この不定地法が八か否かについては異論がある。 二、⑤大煩悩地法六、⑥不定地法八であり、総計して心所法四十六、つぎに無為法三である。この五位七十五法は 五法とは色法十一、心法一、心所法は六類にわかれ、⑴大地法十、⑵大善地法十、⑶小煩悩地法十、⑷大不善地法 したので不定地法は八となった。しかるに称友(Yaśomitra)の著わした『倶舎論疏』"Sphuṭārtha-abhidharma しかるに有部論書中、最も整理のよく為されているものは『俱舎論』であるが、それは五位七十五法である。七十 「睡眠といふ等の語によりて、不楽、嚬申、臺瞢、食不平等性等の随煩悩及び貪等の煩悩も亦不定性として摂せら 不定法は称友に依る限り、十二法以上ということになり、五位の諸法は少くとも七十九法以上 数が明示してないのを普光は、かの文の「等」の字は貪・瞋・慢・疑の四を等取するものと解 睡眠は不定地法中の一法であり、 『成実論』の作者訶梨跋摩と『倶舎論』の作者世親とは、 しかし七十五法といわれるのは、不定地法を悪作・ 不楽等を 独立の法として立てない 普光説の方が 惛眠蓋の五食を 釈する 中に出て来るもので 称友は別の説をなし、 出世年代が接近してい 『俱舎論』 睡眠 四 (正大

るから、諸法分類において、両者に類似したところが見られることは不思議ではないが、世親の出世よりもやや早

第

法

の分

類

五八

である『法蘊足論』の諸法分類が参考にされている所が認められるようである。 い訶梨跋摩が『倶舎論』から影響されて『成実論』の諸法分類をなしたとは考えられない。 『成実論』に説く二十一煩悩は、 むしろ初期の有部論書

のであり、 他の有部論書にみられない多くの特殊な名称の煩悩を含むが、『法藴足論』を照合すれば、殆んど全部を当てらる 両論書の密接の関係を知ることが出来る。以下に二十一煩悩を掲げるが、其の下に『法蘊足論』の語を

当てよう。

(成実論) (法蘊足論)

| (3) | (2) | (1)    |
|-----|-----|--------|
| 掉   | 眠   | 睡      |
|     |     |        |
|     |     |        |
|     | \   | /      |
| 掉   | Į.  | /<br>垂 |
| 挙   | N   | 民      |

(3) 掉

-悪作

悔

諂

謟

(5) (4)

誑

誑

(6)

無愧 無慚

不放逸

(9) (8) (7)

(10)

詐

無慚

--不放逸 無愧

詐

(11) 羅波那 詭

(12) 現相 現相

(13)

憿切 (激切)

激磨

(15) (14) 単致利 以利求利 ....欲 -以利求利

不喜 - 不喜足

(16)

(17) 頻中

頻申

(19) 退心 ……心昧劣性 (18)

食不調

食不調性

(20) 不敬粛 --不恭敬

(21)

楽悪友

楽悪友

のところはなお疑問があることを示す。単致利は梵語の tandrī で、梵和大辞典では、倦と訳される。これはある

この中、上は羅什訳、下は玄奘訳であるが、直線で引き当てたように、相当するとみてよいであろう。併し点線

いは曹憒(心くらし、 おろか、心みだる等の意)と言われるものに当たるのかもしれない。併しここに『成実論』

に現相・憿切・以利求利・単致利・不喜の五法を順次に示しているのは、その順序で『法蘓足論』の法を引きあて

てみると、現相・激磨・以利求利・欲・不喜足がみられるから、その第四の単致利を一応ここでは欲として当てて

第一節

諸 法 の

分類

ろ『成実論』の忘憶に当たるかもしれない。上記二十一煩悩の中、⑴羅波那は梵語の ravaṇa で、 て一応は当ててみたが、これに少し不審も残るが、これは惛沈のことではあるまい。 お た 本論にはこれを睡るを喜む病というているが、これ一種の欲ではなかろうか。 『法藴足論』 また退心は、 これは詭という の惛沈は、 心昧劣性とし

意味に違いない。

論 論』と親縁関係にあることが知られる。 に「麁重を除滅すれば、 『成実論』の「余心数品」九三には、麁重(dauṣṭhulya)が挙げられるが、これは一種本能的なもので、 や『倶舎論』等には見られない。 この点から考えただけでも、 爾の時を猗と名づく」という。これは『法蘊足論』九(四九七b・)に出 てい るが、 『成実論』 は有部の初期論書である 『法藴足 その文 『婆沙

れらの中には二十一煩悩の中のものもあって、 なお又『成実論』には、 病、差、身利、 身鈍、 賴重、迷悶、瞪曹、 「触品」五九において、触に含められる二十八を掲げるが、その中に猗楽、 疼痺、 分類が整理されていないことがわかる。 嚬中、 飢満、飽渇、嗜楽、不嗜楽、懵等を含めているが、こ 疲極、不疲

でなく八句義を分かつが、 の師悟入がその著『入阿毘達磨論』において、 の諸法分類法を参考にして独自のものを作ったのと類似するものがある。 それは五蘊に三無為を加上したものである。『法蘊足論』 | ○ (大正二六·五)には、次の 『品類足論』や『婆沙論』の諸法分類の方法を用いないで、 『入阿毘達磨論』 は五法 (五位)

"成実論』が中期論書よりも初期論書(足論)を参照していることは、

一見奇異に感じられるが、そのことは世親

図の如く五蘊を以って諸法を分類する。

- (1) 色藴——四大種及び四大種所造色
- ② 受蘊――二受乃至六受等の諸説を以って解釈
- (5) 識蘊//前と同

(3)

想藴

⑷ 行藴——心相応行藴及び心不相応行藴

比べるとき、彼等と時代的にあまり 隔ってい ないと考えられる 『成実論』 が大きな組織としては五位を採りなが 藴と三無為とを取り上げて新しい分類組織にしたのが『入阿毘達磨論』の八句義である。そこで同じ有部の論書中 これだけでは無為が含まれないが、『法藴足論』一○(五○○c゚)には、 もろもろの 法処所摂の法として、 心相 五法(五位)を採用するのと採用しないのとがあるが、世親と同時代の悟入はそれを採用しなかった。之に 心不相応行蘊、受、想、三無為等を列挙している。この中にみられる一一の名目は省略するが、先きの五

阿毘達磨論』と『成実論』と同類である。 味して作ったものである。また心数法の中に厭・欣を加えて、不相応行法に凡夫法(異生性)を加えるのは、『入 また想を加えるのは、 十心数(思・触・念・欲・喜・勤・憶・念・覚

ら、その中に含ましめるものには、大体においては、『品類足論』や『婆沙論』の方法を用い、

全体としては、

『俱舎論』に類したものになっていることは否めない。しかし二十一煩悩の如きものは、全たく『法蘊足論』を吟

観)のほかであって、これは有部系の十大地法を参考にすれば、 当然入れられるのではあるが、十心数以外に、は

み出したものとして想を入れるところには、五蘊分類の名残りをとどめているのかもしれないともみられる。要す

第一節

諸法の分

類

論」については別に論じたものがある(仏教学研究、一六・一)。 点を解説した。「諸法分類の史的展開」については、拙稿(||五頁||三八頁、参照||に概要を述べておいた。 分類であると規定することは、論主の意志に背くかもしれない。空思想をもつ本論は『廻諍論』と同様に、分類に の差別あるなり」としていて、この点から見るときは、心数法四十九と限定し、随って五位八十四法が成実の諸法 あるであろう。本論の「余心数品」九三(六正三二・)に、 「種種なる法に随って 相違するが故に、 則ち無量の心数 初期の論書を参考にしているのは、整理の良さという面には難点がありながら、ある種の分類にこだわらぬよさが るに『成実論』の諸法分類が一面において有部の後期論書の五位諸法の分類を参照しつつも、それにこだわらず、 もこだわりなき良さがあると云えないであろらか。上来、『成実論』の諸法分類が他の派と相異する点、類似する

### 第二節 五陰の次第

る。 阿含部の経典にも、 そして『婆沙論』や『倶舎論』にも其の五法の次第の理由を述べている。例えば随染次第、随麁次第、随器次のである。 阿毘達磨論書にも五陰(五藴) が説かれるが、 その 順序は色・受・想・行・識となってい

第 は、 天人は色を愛し、 随界別次第などという。しかるに『成実論』では、例えば「壊苦品」八○(八二c以下 )に経 を 引いて、 「仏 色を貪るも、是の色が壊する時には大憂苦を生ず、受想行識も亦復た是くの如しと説けるが

如く、壊敗するを以っての故に、当に知るべし、 亦苦なり」と説き、 又「無明品」 一二七(三二二・)に、「又経

ているにも拘らず、 の如くに無常と知り、 の中にて明の義を解して、 苦諦聚において品名の場合は、順序を変更して色・識・想・受・行とする。これは如何なる意 受想行識陰無常なるを実の如くに無常と知るなり」と説いていて、 所知あるが故に名づけて明と為すと謂ふ。 何等の法を知るや。 色受想行識の順序を示し 謂はく色陰無常なるを実

変更して心・心所・色・不相応行・無為となしたのと似たやり方である。 唯識では心外無境の立場であるから識に

味をもつであろうか。これは有部系論書で色・心・心所・不相応行・無為の五位の順序であるのを、

唯

識に

おいて

置く。 応行法は色心心所の三法の分位に仮立したものと解してその次に出し、 関係をもたぬ諸法はありえず、そのために心・心所を先にし、色は心識より変出したものとして次に置き、 しかるに『成実論』において、 五陰の次第を色識想受行となすのは、 以上の有為法の所依として、 有部の立場などを継承するものでない 第五に無為を 心不相

かのような意図がみられる。この順序につき宇井博士(三、解題一○頁c参照)はつぎの如く説く。 ことを示し、また唯識的分類を採用するのでないことを表わし、 『成実論』独自の分類法の有り方を示そうとする

色識想受行となすのは一方に於ては想受行は 色識の間に於て 起るものであるから 色識を先 とするのではある 然し同時に他方からいへば色論識論にありては他説を弁難折徴する所が多い為に初めに置き、 他の三は

この字井博士の示された理由にも一応首肯しうるものがある。 しかし 『成実論』 が唯単に他説を弁難折徴する

詳説を述ぶるに過ぎない如きものである為に後になしたのである。

二法の後で、受想行としなかったか。又行受想とか行想受としなかったかということの理由は考えてみるべきでは 為めに、 此の次第としたとは考えられず、 また色識を初めに出した理由は、 応認められるとしても、 何故にその

六三

五陰

の

次第

の前に出したのであろう。要するに『成実論』の五陰の次第は、 視されて、八品に亘り解説されているほどであるが、之に比べると受は重視されるとは言えず、之を後にしたので 論』では無常想・苦想・無我想・食厭想・一切世間不可楽想・不浄想・死想・断想・離想・滅想という十想観が重 出すのは、受よりも修行道の観点からは、想が一層主要であると考えられたからではなかろうか。即ち此の『成実 行の前四を、念頭に置いて、色・識・想・受・行の五に開いて出したものである。そして受・想の中、 をも含んだ有為法として、行を出すものであろう。即ちこれは、五位の順序に当てはめて、色・心・心所・不相応 なかろうか。 して想・受を出し、最後には色・識に入らない諸法(不相応行法)と想・受ほどには主要でない其他の心所の何れ (物質と精神)に摂められる一切という意味から色識を初めに出したものと思う。そして色識の次に主要な心所と しかし他の心所に比べる時は、軽視できず、想受を滅する方面を先きに掲げるべき意味もあって、受を行 私見によれば別に示す如く、 十二入を一切であるという経文があり、 他の部派の 論書にみられぬ独創的のものを示し それを重視して、 想を先きに 初めに色識

### 第三節 諸因の分類

本論の内容の特殊性をあらわしていると言えるであろう。

(五二°以下゚)に出る。即ち三因とは生因・習因・依因を言い、四縁は因縁・次第縁・縁縁・増上縁である。その文(大正三二・二)に出る。即ち三因とは生因・習因・依因を言い、ஞ 有部では 因に六因、 縁に 四縁を立てるが、『成実論』 では三因四縁を 明かしている。 これは 「法縁品」 一八

#### に言う。

の故に、後の心の次第して生ずることを得るが如きものなり。縁縁とは、縁より生ぜる法の若きものにして、 心と心数法とが色香等に依るが如きものなり。是れを因縁と名づく。次第縁とは、 て、業を報の因と為すが如きものなり。習因とは貪欲を習すれば、貪欲が増長するが如きものなり。依因とは 四縁の因縁とは生因と習因と依因となり。生因とは若し法にして生ずる時ならば、能く与に因となるものにし 前の心法の滅するを以って

色の能く眼識を生ずるが如し。増上縁とは謂はく法の生ずる時の諸余の縁なり。

沙論』 はしない。 るものは三因中にはないが、それは『成実論』に四縁を説く中の増上縁を以って説くのであるから、別立して因と ものを指し、 ዾ (1)生因は六因の中の異熟因、 (68) 『俱舎論』等の有部系論書にも、 四縁の旧訳は上記の通りであるが、新訳では因縁・等無間縁・所縁縁・増上縁と言う。この四縁は 六因中の俱有因・相応因・遍行因の三因をすべて含めたものである。 ②習因は六因の中の同類因、 『大智度論』三二にも『成唯識論』七にも説かれ、広く仏典に説かれるの ③依因は、六根六境を所依として六識を生ずる如き しかるに六因中の能作因に当た

このことは当然である。即ち「修定品」一八八(三五九゜)に次の如く説く。 色力を得るにはあらず、要らず良薬餚饍を服する等の縁にて、乃はち充満することを得るなり。是くの如く、但だ は非ず、必らず良田と好種と時沢と調適と農功とが具足するに須って、乃ち獲る所有るなり。 しかも『成実論』には因は縁を待って果をうることは勿論、 外的因果のほか、証悟という内的因果をみとめる。 「但願のみの 故に能く 嘉穀を得るに 又但だ願のみの故に

『成実論』にも之を説いて異なるところはない。

諸因の分類

六六

願のみの故に、 能く漏尽を得るには非ず、 要ず真智を須って、 乃ち解脱することを得るなり」と。

## 第四節 四大の仮実

仮実」の項の下に詳説する。 色等の五塵を実となし、五塵より四大を成ずる故、四大を仮とする。「四大実有品」三九は有部の説であるが、之 に対し、「四大仮名品」三八が、成実の意に他ならない。 れる(熊)という。そして仮名法は能造となり得ないのであり、四大は実有とする。然るに『成実論』においては、 毘曇(絠)では、四大を実有となすが、そこでは、 色等の他に、 これについては本書中、第十一章、 別に四大が存するとし、色等は四大に依って造ら 第二節、 一「四大の

### 第五節 諸根の仮実

法であって実有と説く。之に対し『成実論』は、諸根仮名となし、それは四大より成じ、四大を離れては根がない 毘曇(部)では諸根は実有となし、根は四大に依って成ずるが、 これは他の浄色より成ずるとする。そして根は別 諸根も亦仮名の法であると「根仮名品」四五に説く。これについては、本書中、第十一章、第二節、二「五

根」⑴「仮実論」の項の下に詳説する。

## 第六節 根見と識見

知 は「根塵合離品」四九の中に出ている。これについては本書中、第十一章、第二節、二、「五根」⑶「根の知と不 に対し『成実論』は、 毘曇(新)では根が諸境を見ると主張し、 の項の下に詳説する。 諸根無知となし、根が能く境を照見するのでなく、識が能く境を了別するという。このこと 大衆部は、 識が能く境を見るとし、 経部は根識和合見説を立てた。これ

## 第七節 無作の色行

品」九六(九〇a以下一)に、有部の説く如く、 には、無作(無表)を不相応行法とし、 五陰中、 行陰に摂し、 之を色陰には摂しない。 これに関しては、 すると説く。即ち色法に十一を数える中、五根五境のほかに無表色(依と云う )を立てる。 之れに 対し 『成実論』 毘曇(絠)では、無表は色蘊に摂すると説き、 色蘊となすことはできないとし、 無表色は極微所成でなく、質碍はないけれども(無対)、色蘊に摂 行陰の中に入れられること、それ

問ふて曰はく、何れの法を無作と名づくるや。答へて曰はく、心に因て罪福睡眠悶等を生ずれば、是の時に常 第七節 作 の 色 行 六七

は心不相応行法であることを説いている。まず無作の定義を示していう。

穴

所の福は昼夜に常に増長す、と。 是を無作と名づく。 経の中に説くが如し、若し樹を園林に種え井橋梁等を造らば、是の人の為す

また無作は色でなく心不相応行となすことを論じて、次の如く説く。

問ふて曰はく、己に無作の法ありて、心には非ざることを知れり。今、是れを色と為すや、 と為すや。答へて曰はく、是れ行陰の所摂なり。所以は何ん。作起の相を行と名づくるに、無作は是れ作起の 是れを心不相応行

相なるが故なり。色は悩壊の相にして、作起の相に非ず。問ふて曰はく、経の中には六思衆を行陰と名づくと

説いて、心不相応行とは説かず。答へて曰はく、是の事は先に已に明らかにせり。謂はく、心不相応の罪福あ

ち無作には色にみられぬ力があるとするものである。また同品(二九○b・)にはつぎの如く説く。 と。この文において、色には作起の力はないが、無作は作起相であるというているのは注意すべきである。すなわ

福の性に非ざるが故に、色性を以って無作とは為さざるなり。又仏の説く、色は是れ悩壊の相なり、と。是の 悩壊の相は不可得なるが故に、色性には非ざるなり。問ふて曰はく、無作は是れ身口業の性に

. ふて曰はく、若し無作にして、是れ色の相ならば、何の咎有りや。答へて曰はく、色声香味触の五法は、罪

作には非ざるなり。身口意の業に因つて生ずるを以ての故に、身口意業の性なりと説くのみ。又或ひは但だ意 のみより無作を生ぜば、是の無作は云何んぞ色性と名づけんや。又無色の中にも亦無作あれば、無色の中には 身口の業は即ち是れ色なり。答へて曰はく是の無作を但だ名づけて身口業と為すのみ。 実には身口の所

云何んが当に色あるべけんや。

気分(余習)が種子とされる思想と、この『成実論』の無作思想とを比べると、甚だしく相違するのであり、 において、熏附する能熏の法は現行で、熏附される所熏の法は心であり、 く異なる面をもつと考えられるのである。 を説く成実は、あくまで部派的色彩のものであり、 とが互いに種子として他に熏じ附いて保存される経量部の色心互熏説とも勿論異なるものである。 と。この文の中、身口二業ばかりでなく、意業よりも無作を生ずるとの主張は、甚だ明快である。 (無表)を色ともせず心とも扱わず、『成実論』に非色非心の不相応行陰として取扱うということは、色法と心法 唯有部とは異なって、これが生果の功能をみとめる辺で、少し 所熏の心の上に熏附し留められた慣習の また大乗唯識宗 しかるに、 無作

## 第八節 無作の続不

性という軽いものとはせず、 見、最大限この一生涯相続するが、しかしその勢力は臨終を待たなくても種々の捨縁に依って断ぜられるとする。 異熟の位に到るまで相続するものと考えており、果報を招くとする。 随って死後にはその勢力は不相続とする。しかるに『成実論』では無作は三業に通じてあり、しかも之を単に習慣 毘曇(新)に於いては、 善悪業は死後に得果することを説くことは無論であるが、 罪福という勢力と見做し(は非色非心、しかも法としては得となす ) 、得 としての無作は 即ち「無作品」(六正三二・)に言う。「若し無 無表即ち無作は一種の習慣性と

作

の続

不

時は、 るに因り、天上に生ずることを得。若し無法ならば云何んぞ因と為らんや」と。また「九業品」一一五(III)O四a・) 無作は法としては「得」であるから、得の説明の中にも、 語らざるの法の生ずること無きが如く、色を見ざる時も亦見ざる法無きが如し。答へて曰はく、殺等を離る 「若し一切の身分にして皆作業を起さば、此れに因りて則ち多くの無作を集めて、大果報を得ん」とあり、 則はち殺等を離るる法無けん。問ふて曰はく、離は不作に名づく。不作は即ち無法なり。 「若し罪福の業を成就せずば、応に果を得べからず。則 人の語らざる

### 第九節 業の諸問題

ち諸業を失ふ」(六正三二・)と説き、成実は無作相続生果の立場を取るのである。

#### 三業の軽重

業には通じないとする。之れに対して『成実論』においては、三業に通じるとしている。『中阿含経』二七(大☆) 有部では身三語四の七支を重しとし、身業語業の表業は無表を発得して、業道を成ずるという。しかも無表は意

二種について、次の如く問答している。 「問ふて曰はく、 身口より別に業あるが如く、 意と意業とは、 即と為す 作)を限らず、意業に通ぜしめ、意業を重しと見るものである。即ち「業相品」九五(|九〇a゜)に 意と 意業 との a)には思及び思已業の二業を説くが、 その経に説く思は意業、 思已業は無作と見る。 そこで身口にのみ無表(無

ず。 なり。 に知るべし、心に在るなり」と。又三業も意を根基にすることについて「正行品」一○二(ā以下一)に は 次の 如く 盗竊せむが為に、 の故に、是の差別あるのみなればなり。三人ありて倶行して塔を繞るが如し。一は仏の功徳を念ずるが為に、二は の如く説く。「若し心無くして而も業あらば、云何が此は善、此は不善、此は無記なりと分別せんや。皆心を以て だ身口業にのみ無作あって、而も意には無作なきものあることなければなり。又経の中にて二種の業を説く。若し 生を殺さんと決定せば、是れ不善意にして、亦是れ意業なり。是の業は能く罪を集むること身口業に勝る。若し未 や、異と為すや。答へて曰はく、二種なり。 くは思、若しくは思已なり。思は即ち是れ意業にして、思已は二種なり。思に従って業を集むると、及び身口業と だ心を決定せずむば、是の意は則ち業と異るなり」と。そして意業を重しとなす論を次の如く展開する。「問ふて曰 故に知る、意業にも亦無作あるなり」と。又三業の軽重及び決定について、「三業品」 一○○(a以下)には次 是の意業の最も重きことは、後に当に説くべし。重業の集めらるるに従って無作と名づく。常に相続して生 但だ身口にのみ無作あって、意には無作なきや。答へて曰はく、然らず。所以は何ん。是の中には因縁の但 三は清涼たらむが為にして、身業は是れ同じなりと雖も、 或は意が即ち意業なると、 或は意より業を生ずるとなり。若し意が衆 而も善と不善と無記との差別なり。

問ふて日はく、 是の三種の行は皆但だ是れ心のみなり。所以は何ん。心を離れては思なく、身口業もなければなり。 有る論師は言はく、但だ心のみ是れ寂滅行なり。 思には非ずと。是の義は云何。答へて曰はく、

説 く。

### 一 五逆の定報不定報

論』(大元二c)にも説いている通りである。しかるに成実においては「三業報品」1 ○四(大正三二・)に、 五逆は定時 有部では五逆罪を犯す者は異熟果が決定して、余業余生が能く間隔(間断)することが無いとすることは『俱舎(8)

ではあるが定報ではないとする。この点が両者大いに異なる。その文に言う。

はく、……六足阿毘曇にては説く、五逆は是れ定報なりと。又塩兩経の中にては亦不定なりとも説く。業の応 問ふて曰はく、是の三種の業(現報・生報・後報業)には報が定まると為さんや、世が定まれるや。答へて曰 故に是の三種の業は応当に世が定まれるものなるべし。現報業も必ずしも現には受けず、若し受けば、 に地獄の果報を受くべきに、是の人が身の戒と心と慧とを修するが故に、能く現に報を受くるものあり。是の 則ち応

に現受なるべく、余処(生報・後報)なるには非ず。余の二も亦是くの如し。

に示していて、無間断に決定し固定した五逆定報説に反対している。 と。本論ではたとい現報業であっても、報を受ける世が定まっているというだけで、現受ではないとする意をここ

### 一 故作業の定報不定報業

る。その定業とは故作業であって、不故作業ではない。故作業とは自己の意志に依って行為することをいう。阿闍 業は転ずることができるか否か、 ということは 部派の間で一の 問題であった。有部では定業は 転じえないとす

世王は父の王を殺したが、後に至ってその悪事を慚愧し、仏門に帰し、無根信を得たが、その殺父の罪に依り、必 る。また『倶舎論』(大八三a)に説く如く、 心狂を生ずべき 異熟の大種を招く 定業があるならば、まずその心狂の らず死後一度は堕獄するのであり、其の後にかの無根信を起した報を受け善処に生まれるとなすのが有部思想であ

果を受け、その後に入聖すると説いている。このように、故作業が定報を受けることを有部では説くが、故作業の 中にも不定報業のあることを『成実論』の「故不故品」九七(六五)。・)には、 次の如く譬喩をあげて説いている。 故作なりと雖も、真智を得るが故に、復た更に集めざるあり。譬へば焦げたる種は復た生ずること能はざるが . ふて曰はく、若し故作して集むる業にして必ず報を受くれば、則ち解脱することなし。答へて曰はく、業は

るか。 ځ 重悪業を造れば現世にそれに相当の報を受けるはずであるのに、現世で軽く受ける場合は、いかなる場合であ それは因果の理法上不合理ではないか。こうしたことに関連して、つぎの如く同品の続きにおいて問答して

いる。

如し。

問ふて曰はく、仏は塩兩経の中に説く、有る人は地獄報の業を造るも、現世に軽く受くと。答へて曰はく、若 し重悪の業にして能く現に軽く受くれば、何が故に都べて尽さしむること能はざるや。若し人にして具さに真

智を修すること能はざるときは、則はち悪業は便を得るが故に、現在世に少しく果報を受くるなり。

真智を修する程度が相違するから、 重悪業を造って軽く受ける者も、 そりでないもの(具さに真智)もある、と

この文中に答えている。 しかし具さに真智を修しても、仏の場合と阿羅漢の場合とは異なるとて、同品(二九〇c゚)

業の諸問題

旦

には、 次の如く説く。

ず、猶ほ諸仏一切智人の如し。余人は是の如くなること能はざるが故に、不善業の為めに便を得らる。故に阿 善を障ふ。是の故に若し 人にして百千世に於て 戒等の善業を集むれば、 則ち 不善の業は起るを得ること能は ふて日はく、 阿羅漢は具さに真智を修すと雖も、亦悪報を受く。答へて曰はく、深く善法を修すれば則ち不

羅漢は具さに真智を修すと雖も、宿業を以ての故に亦悪報を受くるなり。

両者の相違がみられる。 合は、具さに真智を修すると言っても程度が甚だしく高く、それは阿羅漢が真智を修する場合とは異なる。このよ うに仏と阿羅漢との間に相違を認めている点は有部と成実と同じである。しかし上述の如く、定報の説明において 『俱舎論』等に説く如く、三大阿僧祇劫をかけて二十二万八千仏の教を受け、六度の行を円満して仏と成る場

示現にすぎないと同品(大匹三二・1)に説くが、此れは何れかというと、 なお仏の境界、仏力を不可思議となし、いかにも不善業の報を受ける如く見える場合も、それは神通方便による(゚ロ) 大衆部的、 若しくは、 大乗的考えと同じ

であり、 仏陀をこの地上的のものとして低く見る部派のそれとは異なる。文にいう。

業の報なし。一切の不善法の根本を断ぜしを以ての故なり。但だ無量の神通方便を以てのみ、現に仏事を為す 問ふて曰はく、経の中にて亦仏は謗等の不善業の報を受く、と説く。答へて曰はく、仏は一切智人にして、悪 増一阿含の中にて五事の不可思議ありと説くが如し。……

この文中の五事不可思議とは、衆生多少、業果報、坐禅人力、諸龍力、諸仏力をいう。また謗等の不善業の報

こと不可思議なり。

ができ、決して異熟果としての罪報と同一視されてはならない。さきの『成実論』の説明は、このような意味のも 旃遮婆羅門の女に謗られ、⑶提婆達多に傷つけられ等したことをいうが、それはまた仏陀の九罪報とも呼ばれ、仏(儒) とは、仏の九悩を指すのである。それは『大智度論』九(|二| c・)に、 世尊は⑴梵志の女の 孫陀利に謗られ、 が正修行のため、自ら求めた苦難ともいうことができる。したがって此の場合は、仏の方便による示現とすること (2)

#### □ 憂根の業報非業報

のではないかと考えられるのである。

果とすれば、宿命論に陥るから、之を避ける意味をもつ。しかし『成実論』の「三受報業品」一○五(大正三二・二)に て「憂根及び後の信等の八根は皆異熟に非ず、是れ有記なるが故に」と説く。これは憂悲苦悩の人生の一切を異熟 有部では憂根は非異熟、苦根は異熟生のものとなしている。即ち『俱舎論』三(t-二六a)には、 有部の 主張とし 「憂」というものを非異熟となす説に反対する。その文にいう。

ずと言ふも、楽も亦是れ業報なり。是の楽は二種なり。一には楽、二には喜にして、喜も亦想分別より生ずれ て是れ業報ならば、業報は則ち軽し。故に報に非ざるなり。又此の憂は離欲の時に断ずるに、業報は爾らずし 問ふて曰はく、有る人言はく、憂は業報に非ず、と。是の事は云何ん。答へて曰はく、何が故に無きや。問ふ て、離欲の時にも断ぜず、是の故に憂は業報に非ず。答へて曰はく、汝は憂は想分別より生ずるが故に報に非 て曰はく、憂は但だ想分別のみより生ずるに、業報は応に是れ想分別なるべからざるが故なり。又若し憂にし

Ŧi.

第九節 業の諸

題

七六

ず。一には喜より生じ、二には憂より生ず。若し所愛の物を失すれば、是れ喜より生ずるなり。 ば、 便ち報に非ずと名づく、となすべからず。 衆生は、他人を憂悩せしむるが故に、憂悩の報を得、種に随ひて果を生ず、と説くが如し。故に知る、憂は是 人は恩愛より乖離し、怨憎と合会し、求むる所を得ざる等の故に常に憂悩すればなり。 有の苦と今苦と当苦となり。 ……又此の憂は要らず智を以て断じ、身の苦楽も亦能く除く。又憂は能く三世の中の悩を生ず。 ん。 亦地獄等の報を断ずればなり。 れ業報なり。 憂は是れ愚人の所に有りて、 応に報と名づくべからず。 汝は離欲の時に断ずるが故に報に非ずと言ふも、是の事は然らず、須陀洹は未だ離欲せざるも、 ……又憂は是れ諸の煩悩の住処なり。 地獄等の報を以て、報に非ずと為すべけむや。故に離欲の時に断ずるを以て、 汝は業報は則ち軽しと言ふも、是の憂は重きこと苦よりも過ぎたり。 智者には則ち無し。是の故に除き難く、亦能く深く熱悩をも生ずればなり。 ……又愚者は常に憂ふ。所以は何ん。 又此の憂は二因より生 所謂る我の先 ……又多くの 所以は何

ځ **う高い立場において憂根を業果とみることに反対しない。もし定業不可転のみの立場において憂根の業果を主張す** 別体視することなく、すべては報という面で眺めつつも、定業不可転という固定観を止め、転じることが可能とい 業説において心を重んじ、憂苦喜楽という報の一切を心にうけとめ、それを心以外、たとえば受の心所として 有部は業報と非業報との区分を機械的になし、 宿命論に陥ることを避けようとしたが、 成実ではそうではな

れば、

その結果は宿命論に陥るほかないのである。

#### 五 不能男の律儀

うである。しかるに『成実論』の「七善律儀品」一一二(云○三a゚)には、 不能男の 律儀をみとめる。 その理由は それは『俱舎論』一五(八〇b、c)に説く通りである。 それらの人びとは、恰かも塩分多き田に、穀類の苗は勿論 まことに穏当であって、これは一切衆生悉有仏性の大乗思想に通じるものをもつものとも言える。その文にいう。 雑草も生じないのと同様であるとなし、この有部の説には他の部たとえば経部の如きも反対せず、同意しているよ 有部では男根成就せざる者、扇搋・半択迦・二形人等が、すべて律儀なく、仏法を受ける器でないとしている。(沼)(沼)(沼) 問ふて曰はく、有人言はく、不能男等には、戒律儀なし、と。是の事は云何ん。答へて曰はく、此の戒律儀は

کی

心辺より生ずれば、不能男等にも亦善心あるに、何が故に得せざらんや。

六 隠没無記の無作

する。そして有覆無記の表業がないことを『俱舎論』一三( ・七| a゚)には、次の如く説く。 この隠没無記は、新訳では有覆無記と言い、無作は新訳で無表と言う。有部では表業がなければ無表業はないと(な)

言あり、謂はく自衆の中にて、馬勝の徴問する所を避けんが為めの故に、矯りて自ら歎ぜり、等。 有覆無記の表は、欲界には定んで無し。唯だ梵世中に於ては有り、と説くを得べし。曾て聞く、大梵は誑謟の

問題

七七

と。又同論一三(大正二丸)に依れば、欲界には身見・辺見の 有覆無記があるけれども、 それらの二見は見所断であ

って、修所断ではないから、それに対する表業はない。随ってそういうものに無表を許さない。(を)

これに反して、成実では隠没無記には無作があるとし、「九業品」(大正三二・)には次の如く説く。

て集まらば、則ち名づけて使と為せばなり。但だ不隠没無記にのみ、無作なし。所以は何ん。是の心は下軟に 又有る人言はく、隠没無記には無作なし、と。是の事は然らず。隠没無記は是れ重煩悩にして、是の煩悩にし

して、集を起すこと能はざればなり。華は能く麻を熏ずるも、草木等には非ざるが如し。

ていて、華が麻に匂いを熏じつけるようなものとするが、之に反して不隠没無記(無覆無記)は、 と。この隠没無記の性は無記ではあるが、道を覆うて、迷路にみちびく因となるから隠没という。それを華に譬え 草木が麻に匂い

を熏じないように、無作(無表)はないとするのである。

七無色の気

作

有部では無色界に無表色が無いという。それは『俱舎論』一三(t七〇c)に説く通りである。 之れに反して 『成

実論』「無作品」九六(二九〇b·)には、次の如く無色の中に無作(無表)があるとする。

問ふて曰はく、無作は是れ身口業の性にして、身口業は即ち是れ色なり。

この問いの意は有部説である。之に答えていう。

答へて曰はく、是の無作を但だ名けて身口業と為すのみ。実には身口の所作には非ざるなり。身口意の業に因

って生ずるを以ての故に身口意業の性なりと説くのみ。又或は但だ意のみより無作を生ぜば、是の無作は云何

と。この無作は心不相応行法と取扱うのであり、「無作にして、但だ心よりのみ生ずるあり」と「九業品」(|丁二|| んぞ色性と名づけんや。又無色の中にも亦無作あれば、無色の中に云何んが当に色あるべけんや。

a○四)には説いている。

### 八 入出定と無作

く問答している。即ち問いにおいて入定時に禅律儀無作があり出定すると無くなるとする有部説に対して、 し、また諸〝の軌範師(経部)は、 心と有根身という 二法が互いに種子 となるという 色心互熏説をなしていると 心が生じうるか。之につき有部では、過去に入定した時の心が、後に出定心の等無間縁となって引き起すものとな 『俱舎論』五(大正二九)に説いている。しかるに『成実論』の「七善律儀品」一一二(三〇三b・)に依るに、 人が若し無心定(無想定・滅尽定)に入れば、その人の心心所を滅するが、出定の後に如何にしてその人に再び 次の如

いて成実の義を出して、入定時も出定後もそれがあるとする。即ち文にいう。 問ふて曰はく、有る人言はく、定に入る時に禅律儀あり、定を出づれば則ち無し、と。是の事は云何ん。答へ

て曰はく、出入に常に有るなり。是の人は実を得たれば、悪性を作さず、破戒と相違すれば常に悪を作さず、

善心が転た勝るが故に応に常に有るべし。

業の諸問

題

کی 有部や経部は、形式を重んじ、煩瑣な理論的説明をなすことに努めたが、成実の方は形式的な論理の手続きを

七九

は有部・経部の二部派以上のものが存し、大乗に通じる思想が窺われるようであり、その簡明な記述に、却って真 何れかというと精神面から理を究め、出定者も実を得ているとして、その人の無作をみとめている。ここに

## 第十節 無明の釈義

実性を発見しうるようである

の中にて、多くの人は錯謬するが故に、是の中にて知らざるを名づけて無明と為すと説くなり。……」と。このよう を知らざる等を名づけて無明と為すと説く。何が故に但だ我心是れなりとのみ説くや。答へて曰はく、 と能はざるが故に、我心を生ず、我心を生ずるは、即ち是れ無明なり、と説くが如し。問ふて曰はく、仏は過去世 の中には、実には我も無く我所も無く、但だ諸法の和合せるのみを仮りに名づけて人と為すに、凡夫は分別するこ 次の如く(云三二・)説く。「論者言はく、 仮名に随逐するを名づけて無明と為す。 凡夫は我音声のみに随ふ。 是 と示している。しかも無明の定義について、本論の「無明品」一二七には無我の理の分らないのを無明と解して、 起すと、有るを、如来は悉く断じたまひ、相違を断じたまふが故に、慧品具足するなり」と説き、無明に二種あり を心所の一に数え、癡となしている。つまり無明とは無識明であり、明なきことすべてを無明とする。 『成実論』の「具足品」一(六三三二・)には、「慧品具足とは、二種の無明、一には禅定を障ふと、二には煩悩を 無明(avidyā)とは「但だ明なきを以っての故にのみ無明と名づく」るのであり、毘曇(部)や唯識宗では、 無明 しかるに、

(三二六b°)には、「又十二因縁は皆無明に由る。 所以は何ん。 仮名心に随ふを名けて無明と為し、 此の無明に因(大正三二・)には、「又十二因縁は皆無明に由る。 所以は何ん。 仮名心に随ふを名けて無明と為し、 此の無明に因 空を見ざる者は常に是れ邪なる明なればなり。故に知る、無明の分を一切煩悩と為す」と。また「明因品」一四○ 者には常に無明有り。但だ無明に垢ざる。是れ諸行の因明なるのみ。又邪なる明なるが故に、無明と説くは、未だ な無明を滅するにはいかにするか。それは空を見ることである。それを説いていう(|二||三|a・)。 「又空を 見 ざる 煩悩となるとなすのである。煩悩のすべてを我心あること、広げると、我慢・我愛・我癡・我見あること、あるい もよく、それは即ち邪明と呼んでもよい。しかもこの無我の理への無知、換言すれば我心あることが分かれて一切 実に知りえないのが無明であり、又仮名心に随うのが無明であり、そういうことは、空を見ないのを無明と言って は諸種の顚倒心あることに帰する解釈は、煩悩の解釈上、独特のものをもつようであって、本論と唯識宗と多少の りて福行・罪行及び不動行を起せばなり」と説く。これらの文に示されているところを要約すれば、無我の理を如

#### 第十一節 贀 聖の分類

繋がりがあるように考えられるのである。

根 )、信解、見至(修道位の鈍)、 身証及び慧解脱、・利)、信解、見至(修道位の鈍)、 身証及び慧解脱、 を説く。『倶舎論』は有部の論書とされるが、その二十七賢聖は四向、三果・随信行・随法行、信解・見至・家家 毘曇(新)では、五停心・別相念住・総相念住・煖・頂・忍・世第一法の七賢位を立て、又随信行、随法行(の鈍根) 俱解脱(無学位)の七聖位を立て、 之れを詳しくして更に二十七賢聖

第十一節

賢聖の分

類

は大綱は有部の賢聖分類法を継承しつつも、少しく改造意見を出したものと見られる点がある。二十七賢聖を図示 聖を立てるが、その賢聖の数においては毘曇と成実と同じでも、名称順序において多少の相違があり、成実の作者 解脱(脱解)・倶解脱(解脱)、(無学 )である。これに対し『成実論』は「分別賢聖品」 1○(四五c以下 1)に二十七賢 ・一間・中般・生般・有行般、 無行般・上流(八有学)、退法 ・ 思法・護法・安住法・堪達法・不退法・不動法・慧

すれば次のようになる。この中で括弧内( )は、有部(倶舎論)の名称を示す。

|                             |                                         | ·         | (5)        | (4)     | (3)        | (2)               |             | (1)    |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|---------|------------|-------------------|-------------|--------|-------------|
|                             |                                         |           | ⑸行阿那含(不還向) | (4)斯陀含  | ③行斯陀含(一来向) | (2) 須 陀 洹         |             | -⑴行須陀洹 |             |
|                             |                                         |           | (不還向)      | (一来果)   | (一来向)      | (預流果)             |             | (預流向)  |             |
|                             | (41)                                    | (n)       | ·······    | (一間) () | (家家) 臼     | ···<br>(P)        |             |        |             |
| 口行滅者〔有行〕(有行般)口不行滅者〔無行〕(無行般) | ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( | 八中陰滅者(中般) | (L)        | (V      | (11)       | ( <del>-3</del> ) | []随無相行〔無相行〕 |        | − → 随信行 (Ⅰ) |



陰滅者 れて、 果の中に入れられない。 退相⑵守相 賢聖の中の一として番号を附せずに括弧内に入れておい 身証は滅定を得たものとして阿羅漢果(無学) 住 法(5)堪 ے っ 随信行 図に (中般)、 達法 お (3)死相 (6)しっ 不 乃至田見得、 随法行・ て、 動 (4) 可進相(5) 法 身 1の六種 証 信解・ しかし成実では、滅定を高く位置づけ「滅尽定品」一七 | (四四c以下 ) に説かれる如く、 に · つ 住相の不壊相という六人は、 阿羅漢に全体としては対応するけれども、 い **| 切身証として含めることがあるが、** 見至 ては不審がある。 (見得)・身証・ の中に入れる。 発智論、 慧解脱 たのである。 有部 婆沙論、 倶解脱が列ねられる。 それは阿羅漢向 (俱舎論参照) これは適当ではなかろう。 俱舎論のような有部論書では、<br /> 学者の中には、 順 原序に 相違がある。 にいわゆる⑴退法⑵思法⑶護法⑷ (行阿羅漢)でない。そこで二十七 阿那含 その場合、 すなわちち左図 (不還果) また成実における 身証は 七 聖 中に、 まだ阿羅 人が掲げら っ (八)中 通 安 (1) ŋ



で

では⑥不動法の中で利根 の者は不退法と呼ばれる。 L かるに成実では⑥不壊相を更に三に開いて慧解脱相 俱

退法と同じ思想とみられる。要するに成実の二十七賢聖は、有部の考えに近いけれども、それを改造したとみられ 者で滅尽定を得たとき俱解脱相と言い、所得の功徳の退失せぬ者を不退相と称する。この不退相は説一切有部の不 解脱相・不退相としている。即ち不壊相で、定を得ぬ者が、智力で煩悩を解脱したとき慧解脱相と呼び、慧解脱の

## 第十二節 二種の仏皇

b□)には、法性生身・随世間身を示し、また同三四(||三||三a | )には法性生身仏・随衆生優劣現化仏を説く。上記と 掲げる⑴から⑷までは『涅槃経』に似た二種仏身とみられるもので、⑴『大智度論』九 (大正二五・)に は 法性身・ 仏身観が正反対になっている。大衆部、一説部、説出世部、鶏胤部などでは「諸仏は皆是れ出世なり、一切如来は 父母生身の二種仏身を説く。 また⑵同三○(二七八a・)には真身・化身の二種仏身を 説き、 さらに⑶同三三(五・三人) 説くのが『成実論』であり、これは龍樹菩薩の『大智度論』にみられる二種の仏身説の影響かもしれない。つぎに 無し」と説いている。すなわち有部では仏身をも人間的に説いている。そういう世間的の仏身のほかに別の仏身を 有漏法なし」と説いたといわれるが、此等諸派の仏身論は大乗とよく似ている。しかし説一切有部では、十八界の 本論においては、 前十五界(五根五境五識)は、仏身であっても有漏となし、『宗輪論』にも「眼等の五識身は染有り、離染 仏身をいかに見るか。 『異部宗輪論』に依っても知られる如く、説一切有部と大衆部とでは、

八五

第十二節 二種の仏

身

7

は別に同九九(七四七a・)には、法身・色身の二種仏身を説き、次の如く述べている。

復た次に仏に二種身有り、 一には法身、 二には色身なり。 法身は是れ真仏なり、 色身は世諦の為めの故に有

と。また同一○(一三一。)には、真身のほかを開いて、神通変化身・父母生身の二種にしている。

した者とされる。 十力を有し(○a )、四無畏があり(同二四)、これに三念処(同二四)・大悲(同)を加 えた 所謂る 十八不共仏法を具足 となす」と。 また仏は戒定慧解脱及び解脱知見の 「五品具足」 の者、世間天人に敬われる者であり(六三三二・)、 自相差別を知るに名づく」という。又いう。「一切の不善を離れ、一切の善を集めて一切衆生を利益するが故に仏 『成実論』には、仏陀を定義して「具足品」(六正三二・)に 「仏とは 自然人にして、 一切種智を以て、一切法の

本論には「具足品」(六三三・)以下において、仏と余人、 一切智人と 余の少智人との相違を説くが、 仏におい 一切智人としての面と、そうでないかの如き面とがあると示している。即ち「四無畏品」三(四一c以下))に

問ふて曰はく、衆生は何が故に仏は一切智人に非ずと疑ふや。答へて曰はく、仏の言説したまふ所は、或は一 切智人に非ざるに似たること有ればなり。仏の問ふて、汝は何れより来れるやと言ふ、是くの如き等有るが如 ……問ふて曰はく、向に疑ふ所の如きは、当に云何んが断ずべきや。答へて曰はく、仏は俗に随ふて語り

ある。仏が二諦に依って説かれることは『成実論』の「十号品」四(||四二b ')に、 「二種の語法あり、 一には世 る文からも知られる。先きの「四無畏品」の引文も、二諦の仕分けの上に、仏身に二あることを、ほのかに示すよ 諦に依る、二には第一義諦に依る、如来は此の二諦に依りて説きたまふが故に、言ふ所は皆実なり。……」とされ と。この思想は世諦と第一義諦とを考慮に入れて二種身を説いている『大智度論』 九九(吐)の思想と通じるものが

本論中、明了に真身・化身の二種を示すものがある。即ち「具足品」(六四〇a・)にいう。

うである

又衆生の、仏の真身を待ち、又は化身を待ちて、而も漏の尽くることを得るも有り。仏は悉く別知して、而し

ૃ

て為めに法を説いて、解脱を得しめたまふ。

ついては、「十号品」四(四二a以下一)につぎの如く説かれるのを見ても知られる。 仏が少しも不実がなく、如実道に乗じて来たり、いわゆる如来と言われ、すべて真実であり、真身であることに

り。……仏は諸法に於て現に知り已つて説きたまふ。 是の故に言ふ所は 皆壊すべからざれば、 ず。……如来は得道の夜より、涅槃の夜に至るまで、其の中間に於て、説きたまふ所は、皆実にして破壊すべ からず、故に如説と名づく。 又一切種智を以て 前後際を知り、 然る後に説きたまふが故に、 言ふ所は皆実な 如来とは、如実の道に乗じて来たりて 正覚を成ず、 故に如来と曰ふ。 言説する所あらば、 皆実にして虚なら 実説者と名づ

第十二節 二種の仏

又仏の所説は皆実義を説き、余人の実と不実とあるが如くならざるが故に壊すべからず。

ዾ このような仏の真身というものを、本論「二世無品」二二(二五六a゚)には、次の如く説く。

第五章 成実の立場

又汝は則ち仏なしと言ふも、仏は寂滅の相なり。世に現じたまふと雖も、有無に摂せず。況んや滅度したまへ

るをや。衆生帰命すること、亦世人が父母を祠祀するが如し。……

の外なりと言うたとのことであるが、それはこの現身、滅諦の理からみたのであろう。 と。これは有無に摂しない寂滅の理の上から、 真身を表現したことになっている。 慧乗(云云六−)は、仏果は二諦

覚品」一八三(a以下三)には、「如来品の中にて説くが如く、如来には常に二覚の現前するあり。 謂く安隠覚と及 中、いたるところに説くが、例えば「具足品」 | (二三九b)に 「一切の不善を離れ、 一切の 善を集め、常に求め そ、化身がある。 何となれば仏は自利一辺の身をもつ 者でないからである。 仏が自利利他の 人であることは本論 依れば、如来は真実覚の身、 即ち真身といえるのである。 しかし 真身のほかに化身がある。 真実身であるからこ び遠離覚となり。安隠覚とは、即ち是れ不瞋悩覚にして、遠離覚とは、即ち是れ出覚なり」とあって、この説明に この真身のほかに、化身に当たるものがあることを本論には説く。それは不真実の身なのではない。本論の「善

(二四二a゜)には「仏は俗に随ふて語りたまふ。 世間にも亦知りて 而も問ふ者あるも、 以て過と為さず。仏も亦是 たまふ」と述べ、「十号品」四(六四二)に、)には 「仏は十号具足したまふが 故に自身に具足し、 他にも亦具足し、 大利を得、亦他人をも 利したまへばなり。自ら利し、 人を利するが故に善人と名づく」 と説く。 「四無畏品」三 自利利人す」と示し、「三不護品」五(||四三a・)には、「仏を善人と為し、 善の中の善とす、 所以は何ん。 自ら

て一切衆生を利益するが故に名づけて仏となす」と説き、又同品(大正三二・)に 「又無上の 方便もて 衆生を済度し

面があること、いわゆる世諦の面においてみられる方便化身ともいうべき面のあることがほのかに知られる。 くの如し、世間に在るが故に、俗に随ふて而も問ひたまふなり……」という。この文に依って、仏が随俗行化する

そして「故不故品」九七(六九一a゚)に依れば、次の如く明了に、仏の随世間の化身を説いている。

仏は一切智人にして、悪業の報なし。一切の不善法の根本を断ぜしを以ての故なり。但だ無量の神通方便を以

. . . .

てのみ、現に仏事を為すこと不可思議なり。

کی

は涅槃経に見られる思想の如きものが本論にはあるようである。 で、これは毘曇とは異なり、むしろ大衆部、大乗の思想と同じ趣きのものである。おそらく中観派の影響、あるい 以上述べたように、成実において、真身・化身、 もしくは 二身といわれるも のを立てる 意のあることは明らか

第十三節 信勤の三性

依ってたずねると、まず「信品」八九(六正三二・)には信を定義して 「必定は是れ信の相なり」 と言い、 又「若し 論』では、これら二法を三性に通じるとなすのは、大いに主張を異にするところである。その理由を『成実論』に 毘曇(痛)においては、大善地法十法の中に信・勤があって、 三性中、唯善と取扱うている。これに対して『成実

自ら法を見て、心が清浄を得ば、是を名づけて信と為すなり」とも説く。 この後の方は 『俱舎論』四(大正二九)に 信勤の三性

なり、 ものの如く、仏等に於いて生ぜる浄心なり。是の信は三種なり。善と不善と無記となり」と。この不善の信といわ 思わざるものにして富蘭那(Pūrṇa-kāśyapa)等の悪師の所に於いて生ぜる浄心なり。 顕して知られる。即ち川辺にあるものを人か杭かと疑うのは無記の疑、それは確かに人と信じるなどというのは無 かな風説への信、 とて信ずる勿れ、 て信ずる勿れ、 が惑ふは当然なり、疑ふは当然なり、惑ふべき処に疑は起るなり、伽藍衆よ、汝等は風説を信ずる勿れ、伝説を信 のに相違ない。 れるものは、広く仏典を読めば説かれていることで『成実論』の作者は、それを心に入れて、信を広く取扱ったも あることを、次の如く説く。「是の信に二種あり。一には癡より生じ、一には智より生ず。癡より生ずるは善悪を それを後の定義と併せて用いるのが『成実論』の意であろう。そして信に二種あることを説き、随って又信に三性 「信とは心をして澄浄ならしむ」と定義するものと同じである。 不善の信を持たぬように勧めるものであって、それは富蘭那等の悪師の所説への信とか、邪説への信、 此の法は有罪なり、 臆説を信ずる勿れ、蔵〔経〕の教と〔合する〕とて信ずる勿れ、尋思に基きて信ずる勿れ、 因相を熟慮して信ずる勿れ、審慮し忍許せる見〔と合する〕とて信ずる勿れ、〔説者が〕 例えば『増支部』「三集第二大品」(南伝七・) (A.N.I. P.T.S. p.189 865) に「伽藍衆よ、汝等 迷信などを含むものとみられる。つぎに無記の信のあることは、 〔この沙門〕 伽藍衆よ、汝等は其時は〔彼を〕断つべし」と説く。この文中に信ずる勿れと繰返して言うも 此の法は智者の訶毀する所のものなり、此の法を円満し執取せば能く無益と苦とを引く は我等の師な りとて信ずる勿れ、 しかし前の方は無疑決定の信を指すものらしく、 伽藍衆よ、 もし汝等がただ自ら―此の法は不善 無記の疑について考えると、反 智より生ずるは四信の中の 理趣に基き 堪能な 不確

は三宝四諦業因果を拒否するもので、疑いとは別のものであり、勿論不善の信とは異なるのである。 あるなり。若し信にして根数に在らば、解脱に随順し、三十七品に在らば、則ち定んで是れ善なり」と。 なればなり。若し爾らずんば則ち不善の受は応に受とは名づくべからざるに、而も実には然らず。故に三種の差別 信にして是れ信には非ざるなり。 不善の信との両者の区別を明示する。 のであるが、そのような不信こそ、不善の信ではないか、という疑問の意をもって問答がなされ、成実では不信と 記の信であって、 しかるに毘曇の方では大煩悩地法の六法の中に不信を加えていて、それは不定地法中の疑とは異なるも(タタ) それは善でも悪でもない。 答へて曰はく不信法には非ず。信は是れ浄相にして、 即ち言う。 以上のように三性にわたって信があることを成実に説くのは、 「問ふて曰はく此の不善の信は即ち是れ煩悩なり。 是の不善の信も亦是れ浄相 大地の中の不 この不信 理の当

切の利益の本と為る。 善とは名づけず。 んが為めの故なり。 又次に勤も亦三性にわたることを「勤品」九○(八八a以下一)に次の 如く 説く。 「心行の動発、 是を名づけて動 常に余の法に依りて、若しくは念若しくは定が、中に於いて発動し、一心に常行せば、是れを名づけて勤 勤に三種あり。 行者にして若し不善の過患、 故に信根に次いで精進根を説くなり。是の勤の善法の中に入るを名づけて精進と曰ふ、能く一 此の精進を以って憶等の法を助けて、能く大果を得ること、火の風を得て焚焼する所多きが 善と不善と無記となり。 善法の利益を信ぜば、 若し四正勤の中に在らば、 然る後に勤を生ず、不善を断じ、 是れを名づけて善と為し、 余のものは

如し」

## 第十四節 諸種の異論

成実の二諦は、 二辺を捨てて中道を行ずと名づく」という経文を引用するところは、大乗の二諦と同じと為しても、 については、本書中、第十一章、第八節、二、滅仮名心のなか、②「世諦と第一義諦」の項の下で詳説する。 かと言って皆無ではなく、第一義有的のものとして取扱う幽意がみられるかのようである。さらに臼二諦観同異論 る。また仢滅諦有空論については、本書中、第十一章、第八節、証果論の中、四、「滅空心」の下に詳説する。 暫住」の項の下に詳説する。つぎに回諸識俱生不俱生論については、同じく五、「俱生と不俱生」の項の下で詳説す 諦有空論、 『成実論』の立場は、 上記のほかに、 口二諦観同異論等がある。 有部の二諦とは異なり、 『成実論』が他の派の説と異なるものを挙げるとイイ識暫住無暫住論、 識の暫住を許さず、識無暫住となし、 份識暫住無暫住論については、本書中、 中観派的であり、「若し第一義諦の故に無と説き、 識俱生を許さず、不俱生とし、 第十一章、 向諸識俱生不俱生論、 第三節、 世諦の故に有と説かば、 滅諦は有とせず、 呵 誤まりではな 「暫住と無 即ち そう 即ち (/)滅

七品に説く 十種の異論以外のものであることを記しておく。 随って、その十種の異論の詳細については、 第九章

「一部の序論」を参照されるよう願うものである。

い

上来、

第一節より第十二節までにわたって述べたものは、

本論「有相品」一九以下「有我無我品」三五までの十

# 第六章 究 寛 の 宗 趣

我われは前章において、本論の立場につき概観した。そしてそれは、究竟の宗趣は何かということを求めしめる

助縁となるのである。

以外には不可能である。 為一類成宗」と説いているが、諸種の部派に超える勝れた立場を堅持し、究竟の宗趣に契わしめるには、実践的空 を説明して「片轍僧祇、大小兼学、鑚仰九経、淘汰五部」と言い、また『八宗綱要』には「簡取諸部最長之義、 しまう。 相応を目指すことを示すものである。そして四諦というものも、究竟の目標からみれば一滅諦(泥洹)に摂まって 諦に外ならない。成論が四諦の一一の順序を追うて諸問題を提起しつつ自身の立場を明かすことは、この目的への 『成実論』の序分には(二三九b゚)、「三蔵中の実義」 を明かすことが目的として 示されている。 滅仮名心、滅法心、滅空心が示されるわけである。滅、それは空にほかならない。『三論玄義』には、 実践を離れては仏教は意味を失うが、滅するという実践以外にすぐれたものは存しない。そこで滅諦にお したがって前章で本論の立場を概観したものを、通じて唯一のもので以って言えば、 それは即ち四

この書に示す空は、中道実相と別ものを目指してはいない。しかし空と言っても、中観の空と成実の空との間に

空の立場ということにならざるを得ない。

究竟

の宗

趣

破斥において強く、成実は亦立亦破という立場として見られる辺があり、即ち中道実相をめざし、破斥は強くない。 類似の点があることは勿論であるが、表現上に相違がみとめられる。その相違に見える点から言えば、

すなわち、「二世無品」二三(二五五・)には

仏法の中に於いては、若しは有、若しは無も、 第一義には非ず。 皆方便の説にして、 罪福の業因縁を 示さんが為めの故なるの

と言い、「一切有無品」二三(二五六b )には

仏法の中にては、方便を以つての故に、一切有とも一切無とも説くも、第一義にはあらず。所以は何ん。若し

決定して有ならば即ち常辺に堕し、若し決定して無ならば、即ち断辺に堕し、此の二辺を離るるを聖中道と名

るが、成実はそれと中観との間のもの、否、即非的のものとして眺めりるよりである。こうしたところに成実の聖 と説いて、中道の立場が示される。かの毘曇や法相において、破斥よりも立説の方が強いことは、周知の通りであ

相違背せず」と言い、いわゆる蜫勒門、阿毘曇門、空門について詳説する。そして最後に大乗の空の優勝について 『大智度論』一八(九二a以下一)には 「智者は三種の門に入りて、 一切の仏語を観ずれば、 皆これ実法にして、

中道の立場が見られる。

南伝大蔵経中に現存するそれと関係があるかどうかにつき論究されている(四、昭和三四・三刊)。 述べている。ちなみに、上記の蜫勒(論)は、最近の研究では Peṭakopadeśa (Pāli→Peṭakopadesa) に当たり、

明し、 外の人法、並に空なりと明し、空の義即ち長なり。三には小乗は但だ空を明して未だ不空を説かず、 空を明す、 る。 学史上、公平に見ればこの『成実論』が 両端に奔る説を 綜合することに 努めていることは、 劣るものとする。それは各、空有の一辺に染着して、互に他を排斥するからであるという。 を増して、皆仏旨を失ふなり」と。 を通ずるに、相違背すること無し、 て、 また『三論玄義』には、 非空非有門を学すれば、愚癡論に堕す。若し波若を得て心に染著無ければ、機に随ひ化に適ひ、道を通じ、人 毘曇門を学すれば、有見に堕し、 『三論玄義』に依れば、 亦た不空を弁ず。……四には小乗は名づけて但空と為す、 大乗は本性空寂なり。 此の三門の他に、 成実の二空は大乗のそれと同じくないとし、 二には小乗は但だ三界の内の人法二空を明し、空の義即ち短なり。 此書の意に依るに、成実や毘曇は、 と。而るに成実・毘曇は、各、空有を執して、互に相背斥して、 空門を学すれば、 非空非有門を加えて四門とし、 空見に堕し、 謂はく但だ空に住するなり。菩薩を不可得空と名 昆勒門を学すれば、 大乗菩薩の行に比較するときは、甚だしく 次の如く説く。 次の如く述べる。 「一には小乗は法を折て しかし、 則ち亦空亦有の見に堕 覆われない事実であ 「波若方便を得ずし 印度の仏教教 道を障へ、見 大乗には空を 大乗は三界内

大小乗の空 第六章 究竟 IV Ш П I の宗 内外 体 住不住相対 空不空相対 析 攊 相 相 対 対 行の麁 智慧の優劣 大小の広狭 密 横 竪 教法の上下 機 の 利 鈍 大小乗の相違

空も亦不可得なり」と。

図示すれば左の如くである。

九五

と異なると見、 これは空の分析に 大乗経典と称せられるものの中(但に取るも明了なる如く)、三論に説く 空と異なる如く 見られるものもあり、 小乗として成実を扱うもので、 おいて、 大乗と小乗とを峻別しようとしたもので、 教判の材料とされたものである。 三論の空を大乗となし、 併し嘉祥等の考え方を以ってすれ 成実の空は、 それ 大

は 空ということは部派においては説くこと不可能であって、大乗においてのみ可能とみるのが、三大法師の意と窺い すると説くものは、 が少ないと言えるであろう。そこで各論の特徴を、穏当に正視することこそ重要である。梁の三大法師すなわち光 ないものが感ぜられる。 空智を以って法心を滅し、 伽の経論に至っては、 莊厳寺僧旻、 深義と言うべきである。 開善寺智蔵の三師が、 よって、 明らかに三論の空とは異なることが知られ、 滅定と無余涅槃との位の中に於いては、 唯一面の思考よりして、 信解の位では、 成実を大乗と為したことは必らずしも不当ではない。 教判的に論書の大小乗を決する論議は、 聞思の智を以って 仮名心を滅し、 空心をさえ滅するのであり、 成実のみを小乗と貶称することには妥当で 成実は析色空である(赤参照 煖等の位において 学問的には意義 その三心を滅 此の滅法・

Ľ 等の理由によるとするが、 の正義は仮名を截破するにある。 色香味触が瓶を成ずるのは、 成実の真意は奈辺にあるかを知らねばならない。 仮名截破を以って、 苦諦集諦の中に詳しく、 成実を低級の論書となしてはならぬ。 五陰(瓦蘊に)が人を成 これは信解の事である程度に他ならない。 成実は三心を滅することを説くが、 併し法心・空

然るに嘉祥が成実を判じて小乗となしたのは、

般若が畢竟空であるのに対し、

心に詳しいことは、 地上の事で、 この点、 大乗般若と肩を並べるものであり、 仮名心滅、 法心滅、 進んで空心滅の

三心の滅を滅諦となし、 「滅空心品」にも「滅諦を見るが故に説いて得道と名づく」とある如く、 四諦中、

摩との空思想に就て」と題し(無尽燈一八巻、一)、研究を発表し、『中観論』と『成実論』との間には、大乗と小乗 皆空とし、成実は此等を綜合して、無にして有と為す立場を取るのである。成実の空は般若空門を通過したもので 阿含部の経にもとずく空思想という面を持つこと勿論である。毘曇は法有の体性を重んじ之を説くが、般若は体相 乗経に立っている。 想とは、はなはだよく似通ったものと述べている。私はこれに全たく同感である。私に考えるに、『中観論』 というような大きな溝渠はない、と結ぶ。そして両論の立場の相違を示して(六頁)、龍樹の空思想と、 なかったなら、このように徹底した空心の滅までを説くことにはなるまい。 一に重点をおき、徹底して空を重んずるところは、一般の部派思想と同列と見做すべきではない。 しかるに成実は主として 阿含部の経典に 拠り、 大乗の経典は引用しない(は引用する)が、 かって稲葉円成氏は、 しかし成実は、 「龍樹と訶梨跋 跋摩の空思 は大

成実の空思想が、『婆沙論』八(t-三七a)に出ている十種空の名称を掲げ、 それに対し 批判を加えている点に注目 (成実論) とされる根本を明かにするために、『成実論』の空思想を明かにしてゆきたい。そして、その手はじめに、 ここで私は『成実論』が正智論と呼ばれ(九a)、 しかも 百千の邪論 を破斥して、 正智を高く かかげ、 誠実の論

想は両者相通じる。

宇井伯寿博士は、 『国訳一切経』に収められている「国訳成実論」の脚註(四一二頁脚註参照 )に おいて、 こ し、成実の空思想の性格を明らかにしたい。

空は二空三空四空六空七空十一空十三空十六空十八空に区分れるも、特に十空となすことは通常は行はれず。(紫)(紫)(紫)(紫)(紫)(紫)(紫)(紫)の論の「一切縁品」一九一(天正三二・)の十空について、次の如く説く。

究竟の

趣

九七

八

中観派の空・滅という思想を参照し、 これは 『婆沙論』を調査せぬ為めで、この十空は、 独自の空思想を打ち立てていると推定できる。 『婆沙論』の名称を受けている。 『婆沙論』には薩迦耶見、即(∞) この論は婆沙を研究し、

ばらく措き、一切法を縁じて空となすことが正しいか否かを考えるのが本論である。即ち「一切縁品」一九一(|三| ち真実の我ありと執著して起す我・我所の見は、十種空の所対治と説く。これは執我の情の破斥という実践面にお 『成実論』の「滅諦聚」に、三心を滅することを説くものと同趣のものである。 併しそうした実践の面をし

四。 )の問答は、成実独自の空思想を示している。・三六)の問答は、成実独自の空思想を示している。

り。 相の法に於いて智慧が現在前すること、明眼が色を見るが如くなり。無我想なるを以ての故に、諸法は一相な 在前なること、 受陰のみを縁ずるには非ず。 問ふて曰はく、 のなるも、若し法と説かば、 りと説かざるや。一切法は無我なりと説くを以ての故に、当に知るべし、若し行と説かば、則ち有為を説くも して苦なり、一切法は無我なり、と。若し無我智にして但だ苦諦を縁ずるのみならば、何が故に諸行は無我な 故に知る、 明眼が色を見るが如くなるや。唯諸仏世尊のみ正智にて、解脱を得て、能く一相の法及び別異 仏は自ら一切の法は無我なりと説く。 無我は一切法を縁ずるものにして、但だ苦を縁ずるのみには非ざるなり。 又説く、十空は一切の法を縁ず、空は即ち無我なり、 即ち一切に通ずるなり。 又説く、誰か一相の法及び別異相の法に於いて智慧が現 故に知る、 有為も無為も、 此の智の皆縁にして、但だ五 と。又説く、 諸行は無常に

切智人にして、一切を十二入と名づくと説くが如し。一切を攝すとは、一切は然ゆと説くも、而も無漏無為は然 答へて曰はく、 一切は二種なり、 一には一切を攝す、二には一分を攝す。 一切を攝すとは、佛の、我は是れ

を得ず。所以は何ん。 食を与ふと言ひ、亦此の人は一切皆食すと説くが如し。 ゆることを得べからざるが如し。……世間の人は一事の中に於いても亦一切と説く、 但だ五受陰のみの為に説くものにして、一切法には非ず。汝は十空を説くも、 人は無為の中に於いて我想を生ずることなきが故なり。 故に知る、 一切は無我なりと説くと雖も、 設ひ余の空有るも、 此の中には無為空あること 一切の祠を為し、 一切に

汝も亦苦智を空と相応せしむるを以ってなり。 是の故に、 空は一切法の縁には非ず。

問ふて曰はく、 世間空は一切法を縁ずるものにして、 無漏空には非ず。

答へて曰はく、

世間空なし。

一切の空は皆是れ無漏なればなり。

を予想しているものと考えられる。その十種空とは内空・外空・内外空・有為空・無為空・散壊空・本性空・無際 ځ この文中に十空と言い、具体的に一一の名称は出していないが、これは自明のものとして『婆沙論』の十種空(E)

空・勝義空・空空である。この論における空思想は、次章において私見を述べる如く、

大乗論書を参照しつつも、

それとは異なるところがあり、 後に証果論の節において詳説しようと思う。 あくまで 部派の中に含められる空思想といえよう。 しかし少しくそれに触れると、『成実論』の目指すところは滅諦 空思想の特色ある点について

ら面をも説く。 であるが、その解釈は、甚だしく特徴のあるもので、論の滅諦聚の中には無を立て、声を破し、 又諸仏世尊は一切智人にして我等の信ずる所なる仏は、五陰ありと説きたまふ。故に知る、 因果をも破して、一切法空と説く。 「世諦品」一五二(|三三b・)に言う。 しかし、 「若し能く自の縁を以て 成ぜざる故に、 空無の側のみで成実は終るものでなく、 便ち一 香味触を破し、意 世諦の故に有とい 色等の一切 切の法無し

竟 の 趣

究

\_ C

史』(頁以下)に詳論されているから、ここにはそのことを省略する。 上述の如く、 空無に偏ることを避けて『成実 (三二七b )には、 「五陰相続して生ずる故に断ならず、 念念に滅する故に常ならず。 此の断常を離るるを名づけ づくればなり」という。又「身見品」一三一(三一六㎝))には経文を 引いて、 「応に二辺を捨つべし。 若し第一義 若し決定して有ならば、即ち常辺に堕し、若し決定して無ならば則ち断辺に堕し、此の二辺を離るるを聖中道と名 (二五六ь )には「仏の法の中には、方便を以ての故に、 一切有・一切無と説くも 第一義にあらず、 所以は何ん。 であるといえよう。この『成実論』は中道を目指していて、再三、中道が強調される。例えば「一切有無品」二三 の智は生じ難く、それ故、仏陀は、ために五陰ありと説く(の側\*)のであり、ここに教が完きものとなると言える。 り」と言う。この仮名有としての面を撥無することは仏意に背くことになる。むしろ空智は得し易いが、法相分別 には一、二には異、三には不可説、四には無なり。是の四種の論には皆過咎あり。故に知る。瓶等は是れ仮名有な し、後には一切法の有(有名)を見るを世諦とするのである。「仮名相品」一四二(三二八c゚)には、「四論あり、一 の法は有なり、瓶等の如く、世諦を以ての故に有なり」と。この文の中、初には衆縁生の故に空なるを第一義諦と するなら、これ亦不可であって、それを滅せねばならないとするのが本論である。そして『三論玄義』には、成実 論』が編まれているのである。若し無の立場のみで貫けば、罪福の報、縛解等の法も無いことになる。 て中道と為す」ともいう。中国における 「成実宗の二諦論」の取扱いについては、 境野黄洋博士の 『支那仏教精 諦の故に無と説き、世諦の故に有と説かば、 二辺を 捨てて中道を行ずと名づく」 と言う。 又「立仮名品」一四一 まことに『成実論』の存在理由は唯空智の一面へと独走することをとどめて、空有綜合の立場に還帰せしめるため

六一b =)には、 法ならば、不善の相を説かんも、善なれば、善相を説く。故に善説と名づく」と。また「有相品」一九(二五四。 ) には瑜伽以前の立場と言ってもよいであろう。しかし、諸法実相の説をなしていることは(じた羅什が殊更に附加した 空後の法相を立てるもの、成実は三心の滅の如く、毫末も遍計の法相をゆるさないと言う立場であるから、 此論の根本的立場を示すようである。悪取空を離るべく、瑜伽は誕生したと見られるが、瑜伽と成実とは如何なる(⑵ 何故に尽く滅を見ざるや。答へて曰はく、 経の中に説く、 諸法は無性なり、 衆縁より生ぜる是の法は、 甚深にし と為す代りに、諸法無性となすものもある。即ち「智相品」一八九(六二b以下一)に言う。「問ふて曰はく、行者は には次の如く説く。 られていることに依って知ることが出来る。即ち「衆法品」七(六正三二・) に言う。 て世尊となす」と説くが、こりした思想が『成実論』に受け入れられていることは、諸処に諸法実相の思想が述べ 立場上の相違があるかと言りに、瑜伽は依円の法相を法爾として無とはなされないとし、 は空を説いても不空の理を解しないというが、これは誤りである。本論は空のみでなく、不空をも見る。空と不空 一には曰はく、善説……六には曰はく、智者自知なり。善説とは、諸法の如法の実相を説きたまふなり。若し不善 相しりぞけるものではない。「八解脱品」一六三(三四〇a・)に、「不空に因るが故に空性有り」と説くのは、 瑜伽と中観とに関連を持つと考えられるものである。 「仏は諸法実相を知ること明了無碍にして、又能く深浄の法を説きたまふ。この故に独り仏のみを称し 「仏は能く諸法実相に通達し、 「諸法実相は諸相を離るるが故に、名づけて縁とはなさず」と。 さらに 「智相品」 一八九(大 度すべき衆生に随ひて種種の名をたてたまふ」とある。 かの『百論』(上)のはじめ 「復た次に仏の法には六あり。 悪取空を破して、 「捨罪福品」の 又諸法実相 開巻の わば

第六章

究竟

の宗趣

すも る。 に、 て、 聖諦を見ると名づく。 なりと見れば、 又法師の中に説く、 もし此論が行果を得ることを離れたならば戯論となり終るほかはない。 諸法の実相の語が出ても、 而も知見未だ浄ならずと名づく、と。 切の愛尽き、 爾の時には行者は知見清浄なり、 行者にして、 寂滅にして泥洹なり。 又先は法住智にして、 実践的に諸法無性となして、 若し五陰は無常敗壊なり、 是の処は見難し。仏は十二因縁の滅を観ぜる故に、 ……一切の五陰無常なり、 後は泥洹智なり。 ೬ 滅尽を説くを以て、 滅を見るに目的が存し、 虚妄にして堅固ならずと観ずれば、 故に滅諦を見るを聖道を得と名づく」と。 衆縁より生じて、尽相、 知見浄と名づく。 これが本書の究竟の宗趣であ 故に知る、 壊相、 無上道を成ず、と。 亦名づけて空と為 離相、 滅を見るを この様 滅相

疏も、 通品第一百九十七、出第二十巻の文あり ) 中国 や朝鮮 や日本 でも研究されたが、東洋文庫本、Tin 102 No. 6825 誠実論六神)。 中国 や朝鮮 や日本 でも研究されたが、 ないのは不思議であるが、しかし古く中国にては重視されていて、西域にても其の断片が残っている(Stein 氏将来 うことを全部認めるということは**、** 部派の間に立って、 論であるとして、嘉祥等により宣伝されたことが、成実学不振の主因であると言えるかもしれない。又我われの見 のに嘉祥以後甚だしく衰え、成実の主張を問題とさえしなくなっている。 他の国のそれらも、 中国において多くの学者により研究され、 は 空門の自利教とも評すべきもので、 単に一説を加えた意味のもので、 一部として現存しないのは、 私にはできない。 堂々たる 成実学派(仏教大辞典に成実宗系譜を載す)が存してい この論書が嘉祥の『三論玄義』において批判され、排斥され 煩瑣な教理問題を取り扱い、 一流の論とは言えないと見る人びともある。 何か我われに奇異の感をいだかしめる。 印度の他の論書中に此論が引用されて 中国 し の僧伝に出ている諸学僧 かも自身の立場を示すものも 恐らく成実は小乗 しかし、そうい の 註

時期を劃する著作であることに間違いなく、これが大乗論でない故に、一顧の価さえもないものとする偏見をこの 際拭い去って、跋摩が仏教の学徒として、虚心坦懐に「真実を成ずる論」を製作した真意を学び、阿毘達磨の問題 るところ、空門の自利教と評し去り難いものがあり、即ち先に見た如く、本書は印度の仏教教学史上において一の しく仏学に精進すべきものと私は考えるのである。 としたもの、随って仏教の諸問題とそれへの批判、部派における中道の立場、大乗との関連等を明らかにし、

# 第七章 成実の学者

『成実論』は鳩摩羅什が晩年に訳出(四○六)したもので、筆受は曇暑、正写は曇影(──四一八)であった。この

論を僧叡が講義し、曇影は之を五聚に区分した。

宋代には、僧導・僧威・僧音・法智・道亮・梵敏・道猛らがいた。

また斉代には、慧次・慧隆・玄暢(四八四一)・宝亮(五○九一)らがあった。

つぎに梁代には 法安・慧球・智順・法寵(四五一)・僧旻・法雲・智蔵・僧綽・慧韶・僧祐(四四五一)らが出た。

さらに陳代には、洪偃・宝瓊・警韶・慧布(五八七一)らがいた。

のちに隋代には、慧・・霊裕・智脱・道莊(六〇五一)らがあった。

第七章

成実の学

者

9

第七章

やがて唐代には、道宗(云三一)・法泰・道慶(云二六一)・慧日・智琰(云三四一)らが出た。 成実 の学者

これらの時代のなか、全盛時代は梁代であって、それ以前も盛んであったが、やがて隋・唐の時代に至れば、漸

次この学派は衰微するに至った。

南地は僧糅を以って祖師と為す」と説かれている。しかし僧糅は、僧柔を指すものと推定され、此人を南地の祖師 は、法然上人作『浄土初学抄』(昭和新修法然上)にも出ており、そこには「北地は羅什・僧嵩を以って祖師と為し、 となすことは誤りであって、僧導こそ南地の祖師とされねばならない。 わち僧導は、南地にわたって、 大いに成実の 講席を張った といわれている。 この成実の学派に二系統のあること 鳩摩羅什(四一三一)の門下である僧導と僧嵩は、成実学派の両系統の始めをなす学者である。 その中、 前者すな

### 第一節 南地の成実学派

も成実を善くしたと『高僧伝』七(七─b以下 ̄)に言う。 僧導は、『成実論』や三論の義疏を製し、また空有二諦論などを作った。彼の弟子に僧威・僧音らがあって、いずれ 『高僧伝』八(三七五c・)に依るに、僧鐘(四八九一)は『成実論』や、 三論・涅槃・十地等に精通していた

つぎに曇済は、年少のとき出家し、僧導の弟子となって、夜に日をつぎ、成実、涅槃を学究したと伝えられる。

と伝えられている。

皇寺で成実を開講したといわれる。そして後に、導堅・慧鸞・慧敷・僧訓・道明らが、いずれも興皇寺に止まり、 さらに道猛(四十一)は、三蔵九部・大小数論をくわしく学び、 特に成実の学に秀でていたが、

義学のほまれが高かった、と『高僧伝』七(三七四a゚)に伝えられている。

そのころ、寿春の東山寺に僧導がいたが、道猛はおそらく僧導の弟子であったろう。

さらに慧開(五○七一)は、『続高僧伝』六(四七三a゚)に依れば、法寵の弟子となり、 また法寵(五二四一)は、道猛・曇済に従って成実を学んだと『続高僧伝』五(大正五○・)に伝えられている。 阿毘曇及び成実を学んだと

(

猛の成実講義を聞いて論難した際、道慧は師に代って論鋒を挫いた、と『高僧伝』八(三七五b゚)に伝 えている。 また智欣(五○六)は、『続高僧伝』五(四六○c))に依れば、 東安寺の道猛から成実を授かり、よく通じていた つぎに道慧(四5八−)は、はじめ僧達の弟子となり、 後に道猛・曇斌の二法師から仏学を授かったが、 張融が道

b)に伝えている。 つぎに智順(五○七一)は、衆経に通じていたが、 特に涅槃と成実とには精通していた、 と『高僧伝』八(大三八一つぎに智順(四四七一)は、衆経に通じていたが、 特に涅槃と成実とには精通していた、 と『高僧伝』八(大正五○

また道亮(──四七一)は、『高僧伝』七(三七二b°)に依れば、成実論義疏八巻を著わした、という。 さらに僧密(四三三─)は、道明から仏学を受けたが、成実に精通していた、と『続高僧伝』六(四七二a゚)にいう。

# 第二節 北地の成実学派

実論大義疏八巻を撰し、北地に盛んに之れが伝えられたという。 曇度も、慧記・道登(――四九六)とともに、 いずれも 僧淵から業を受けたという。 特に曇度(――四八九)は、成 は僧淵(四八─)に、僧淵は道登・慧記の二法師に成実を授けたと伝えている。 『高僧伝』八(天正五○・)に依れば 北地の成実学派は、僧嵩を祖師とする。僧嵩は、鳩摩羅什から『成実論』を受けた。『魏書』釈老志に依れば、僧嵩

また慧球(五○四一)は僧淵から成実を受けたと『高僧伝』八(三八一a・)に伝えられている。

つぎに法智は、『高僧伝』七(大正五○・)に依れば、 鳩摩羅什の 弟子の慧厳の弟子で、 成実及び大小品を善くし

さらに梵敏は、しばしば法華・成実を講じたと『高僧伝』七(元三七一b・)に説かれている。

また慧隆(四九○ )は、宋の明帝の請いに依り、湘宮において成実を開講したと『高僧伝』八(三七九c )にいう。

その学を求めて来たものは八百余人に及んだと伝えられている。

を講じ、智蔵・僧旻・法雲等も慧次から仏学を授かったと『高僧伝』八(七九b以下 ̄)に伝えられている。 さらに慧次(四九○−)は、出家後、はじめ志欽の弟子となり、 のちに法遷に遇うたと伝えられ、 また成実・三論 つぎに法安(四九八一)は、『高僧伝』八(三八○a・)に依るに、涅槃・維摩・十地・成実を講じたという。

学者であり、此の両人は文宣王子良の請いに応じ、 永明七年 (四八九) に普弘寺で、たがいに成実を講じ、『成実 僧柔(四九四一)は、弘称の弟子で、成実の学者である。上記の僧柔・慧次の二人は、 斉代における最も有名な仏

論』を抄出して九巻としたといわれている。

# 第三節 梁の三大法師等

九二)があり、僧宝・法珍・僧嚮・法猛・法宝・慧調らもいる。三大法師らは、 いずれも僧柔 ・ 慧次について『成五二)があり、僧宝・法珍・僧嚮・法猛・法宝・慧調らもいる。三大法師らは、 いずれも僧柔 ・ 慧次について『成 おり、一方また慧次の門下には、いわゆる梁の三大法師と称せられている智蔵(五二二 )・僧旻(五二七 )・法雲(四六 僧柔・慧次以後は、梁の三大法師の時代である。上に述べた僧柔には、弟子に僧緒・僧祐・僧紹・僧抜・慧熙が

実論』を受け、大いに本論の教旨を宣揚し、これを大乗論と判定した。

高僧伝』六(七〇c以下))に依ると、彼は滅諦は本有 のものと解釈し、 また麁細を 以って心を分析し、 新義を立て 僧伝』七(四七八b・)の慧勇伝の中に記されている。この龍光寺の僧綽は、 智蔵の遷化の後、成実を講じたが、『続 智蔵の著わした経論義疏の中で、成実論大義記、成実論疏は当時有名であった。その智蔵の弟子には、 僧綽

さらに宝淵(五二六一)は、僧旻から五聚すなわち成実を受け、智蔵からも仏学を授かった。

第三節 梁の三大法師等

たことが伝えられている。

かの僧綽の弟子には、 洪偃・慧勇・警韶・慧暅らがある。

まず洪偃(五六四一)は、『続高僧伝』七(四七七a゚)に依れば成論疏数十巻を著わしたという。

また警韶(五八三 )は、成実を五十余遍も講じたと同七(四八○a・)にいう。

つぎに慧晻(五八九一)は、成実を研究し、成実の玄義を講ずること六十三遍であったと、

『続高僧伝』九 ()・四

と『続高僧伝』七(四七九。・)にいう。

また宝瓊(五八四一)は、成実を講ずること九十一遍、玄義を撰すること二十巻、 講文二十遍、 文疏十六巻あった

゚゚()に伝えている。

第四節 隋 代 以 後

は、 続いて講義の席を敷いた。後に長安の日厳寺に住んだが、煬帝の命を受け、成実論疏四十巻等を撰したという。 師から出たが、此の二法師の学系は明らかでない。この智嚼の弟子には慧乗・智琰・智脱があるが、このなか慧乗 た幾回となく 諸経論の講義を為したが、 やがて隋代となり、成実の学に盛名をはせたものは、智脱(六○七一)である。 その智脱の系統は、 智嚼の成実の講義を聞いた。智脱は、強法師から成実を受けたが、又智嚼に従い、成実の幽旨を研究し、師に 成実のそれは 五十遍におよんだという。 智脱の弟子に慧詮・道灌らがあ 智嚼及び強法

いずれも有名であった。

れば、智遊や慧嵩のいたことがわかる。この智遊は、世に英傑と称せられた人で、慧嵩はこの人に従って毘曇・成 既に述べた僧淵や曇度以後は、 北地の成実研究は系統が明らかでない。 しかし 『続高僧伝』七(大正五○・)に依

実を聴いたという。

また道憑(五五九一)は、成実を研究し、霊詢は『成実論』と『涅槃経』とを学び、よく其の幽府をきわめた、と『続高

僧伝』八(八四b以下)に伝えている。

また霊裕(云○五一)は、『続高僧伝』九(大正五○・)に依るに、慧嵩らから成実を学び、 成実に対し「抄」五巻を

作ったという。

成実を宣揚する学者が無いことはないが、以前ほどに盛んではなかった。 て学んだことがある。最後に霊裕は、かつて道憑の法席に侍った人で、この人も大小乗を兼学した。この人以後は った。また道憑と霊詢とは、大乗と小乗とを何れも研究した学徒であった。これら二人は、かつて慧光律師に従っ 以上、北地の成実学者について述べたが、彼等の中で、智遊と慧嵩とは、毘曇と成実とを何れも修めた学者であ

# 第五節 学解の相違

# 一 二諦と中道について

き、それぞれ異なった意見を提出したと伝えられている。いま吉蔵の『二諦義』下(┬○五a゚)に依 れ ば、 真俗二諦の深義について、梁の昭明太子が解答を求めたところ @智蔵と ゆ僧旻と、 に僧綽とは、 成実にもとず (a) 智蔵

はつぎの如く二諦を解釈したという。

即俗なり。俗即真なり、無を離れては有無し。真即俗なり、有を離れて無なし。故に、不二にして二、 開善は解して云はく、仮は自体無し。生じて非有なり。故に俗即真なり。真は、体の仮たる可き無し、 中道即 故に真

二諦なり、二にして不二、二諦即中道なり。

と。以上の如く、開善寺の智蔵は、二諦不二という立場を取った。

また同書(一○五a·)に依れば、ゆ僧旻はつぎの如く二諦を解釈したという。

莊厳云はく、縁仮にして、以て空と異なる可き無きが故に、俗即真なり。 四忘じ、以って有に異なる可き無き

が故に、真即俗なり。俗即真なりと雖も、 終に名相を以って無名相と為すべからず。真即俗なりと雖も、

無名相を以って名相と為すべからず。故に二諦は不異にして、相即を為すなり。

ځ 明かさない。この点で両者は相違する。 の説き方には相違があって、回智蔵は生起の次第によって二諦の一体を説き、心僧旻は体相の一体を説くものであ ことを説くものと言ってよく、それとは反対に二諦の異体を説くのがに僧綽である。前の二人の中で、 なおこれらの二人において、 以上の如く莊厳寺の僧旻は、 二諦不異ということを説いた。 (3) 智蔵の方は、二諦というものを中道の一諦に帰するが、 いま『大乗玄論』二(大正四五)に依り、 この個智蔵と的僧旻とは、 智蔵の「成実論疏」を引用すれば、 的僧旻の方は、 何れも二諦の一体なる 二諦の一体 中道を

つぎの如くである

るを以ての故なり。 真諦は非有非無にして無なり。其は妄有に非ざるを以ての故に。俗は非有非無なりと雖も有なり。 ŋ は非ざるが故に、 真俗一中道なり。真諦は無相の故に非有非無、 則ち此の有は是れ妄有なり。其の空を以ての故に、是れ俗なり。 云何んが物を談ずるや。以て諸法起らば、 非有なり。果と作らざるに非ず、故に非無なり。 与に物は挙体即真なるが故に非有、 真諦中道なり。 未だ法性に契はざるなり。 挙体即俗なるが故に、 此れ非有非無にして、 俗諦は是れ因仮なり。 虚の体、 即無相なり。 非無なり。 既に未だ契はざるが故に有あ 俗諦中道なり。 即因にして、 則ち非有非無にし 無相は即真なり。 其は仮有な 即果に

無の

無と言うも非有非無の無と解した。

それ故に、有と言うも、

即ち俗諦中道、

無と言うも、

即ち真諦中道に

但有・但無でない。

有と言うも非有非

すなわち(3)智蔵は、俗諦は有、真諦は無となし、有と言い無と言うも、

外ならない。

随って結局この智蔵の解釈は、

を以って 二諦の 体とは 為さなかったことが

『二諦義』(上述の)によって知られるから、

智蔵とは異なる。

(a) 智蔵 また心僧旻の方は中道

真俗二諦一体中道ということになるのである。

第五節

学

解の

相

道を以って二諦の体とはなしても、その真意とはなすことが出来なかったようである。即ち一応は中道を二諦の体 る。こうしたわけで中道を明かすのである。智蔵は僧朗の影響を受けて、その中道論を立てたようであり、その中 の方は、 中道を以って二諦の体と為した。それは「二は是れ 不二一真之極理なり」 と言っていることか らもわか

開善は爾の時、 山に入らずと雖も、亦此の義を聞くが故に、中道を用って二諦の体と為せり。既に音旨を親承

となしたが、実には真諦を二諦の体と為したと『二諦義』下(┬○八b゚)に説かれている。

せざるが故に、義を作って乖僻、還って真諦を以て体と為せるなり。

空の一偏に立つという嫌いがあるようである。そこで「毘曇は立して破せず、三論は破して立せず、成実は亦立亦 成実学派においては、空の一辺を執することなく、中道の真意を解したが、三論学派は成実学派からみれば、

(C)龍光寺の僧綽は、二諦を一体となす主張に反対した。彼は二諦の相依を説く場合、二諦は体異であるとした。

破す」と評せられるわけである。

即ち相即を体一として認めないで二者の不離を相即の義と解した。そのことを『二諦義』下(○五a以下一)には次の如

空と為す。浄名経に云ふが如し、我が此の土、常に浄なり。此は、浄土即ち穢土の処に在ることを明かすが故 龍光は、二諦相即の義を解す。此の師は是れ開善大学士なり。彼云はく、空と色とは相離れず、空即色、色即

り。浄土は浄業感にして、穢土は穢業感なり。既に浄報・穢報、浄業・穢業有り、故に一なるを得ず。但だ相 に此土浄と言ふ。是れ浄と穢と混じて一土を成ずるには非ず。何となれば浄土は是れ浄報、穢土は是れ穢報な

離れざるを即と為すなり。

主とする解釈とみてよいであろう。 この心僧綽の解釈は、 明らかに二諦は体異となすものである。上記三人は、前二者は不二門、後者は二而門を

# 滅諦と涅槃について

る。 開善寺智蔵は、この点に立って、 によれば、中道は即一滅諦であって、もし一滅諦を証るならば、生死を解脱することが出来るとなした。すなわち と判定したものはいなかった。そこで三論の学者は、これら成実学者を成論大乗師と称した。この成論大乗師の義 皆成実を大乗論となした。少なくとも僧柔や慧次以降、 ところで成実師は「本有・始有の涅槃の体は一なり」と言ったことが『大乗玄論』(大匹四元)に伝えられている。 いわゆる成論大乗師といわれる成実学者は、嘉祥大師吉蔵や天台大師智顗の出る以前の人たちであって、彼らは つぎに莊厳寺僧旻は、智蔵とは異なり、生死を離れて涅槃となす、と眺めており、生死即涅槃とは見ない。 生死即涅槃と為したが、 これは生死を 離れないで涅槃を 証するということであ いわゆる梁の三大法師に至るまでは『成実論』を小乗の論

これを本有涅槃と言い、之れを証験するとき、始有涅槃と呼び、本有と始有というように、その義は相い異なるけ この本有涅槃と始有涅槃について、成実師はいかに解したかというに、およそ一滅諦は、人びとに本具する故に、

れども、その体は一となしたと伝えられている。『中論疏記』八末(||三| a゚)にも 「成論師の本有と始有と、

学解

の相

二四

義異なりと雖も、 但だ是れ一体なり」と紹介してある。

下)にみられる。そこには、涅槃について、外道の七師、小乗の二説、方等の四計、 総じて 十三種の解釈のあるこ この本有・始有という二種涅槃は、また性浄・方便浄とも説かれたことが『中論疏』「涅槃品」二五(|五四c以

とを挙げ、方等(大乗)の四計については、二大別し、それは要するに本有・始有の二種涅槃のほかにないことを

示し、 次の如く説く。

明かす。方便浄は、因を修して得する所、性浄は、則はち古今常有なり。然も方便浄は、猶ほ是れ始有の異名 唯だ四師不同なるも大いに二種を明かす。成実は本・始有の二種の涅槃を明かし、十地師は、性浄・方便浄を

ځ また本有・始有の二涅槃は、 此れ有体相涅槃・有功用涅槃の二種と言えると 『中論疏記』 八末(IIIOc以下 )

に説かれている。その文に言う。

なり。性浄は則ち本有の殊称なり。

若し霊味の解には、

有体相涅槃と有功用涅槃となり。

若

浄とは、終に是れ本有涅槃に帰するのみ。功用と始有・方便浄とは、終に是れ始有涅槃に帰するのみ。 し北地論人の解には、性浄涅槃と方便浄涅槃と有り。三解有りと雖も、終に是れ一意なり。体相と本有及び性 若し旧の相伝には、本有涅槃と始有涅槃と有るなり。

要するに成実学派では涅槃に本有と始有とを説くが、『起信論』(大正三二・)には本覚と 始覚とを 説き、 それ

と相通じる思想とみられるようである。

さきに既に成論大乗師の義に依れば、唯一滅諦を説くことについて述べたが、その場合、滅諦というものを四諦

者と後者と甚だしく立義が接近しているのであって、「見一諦品」一九○(六三a以下 ̄)には次の如く説く。 の中の一として数えている。しかるに三論の学者の義に依れば、四諦平等と説き、四諦を空じてしまう。 しかし前

問ふて曰はく、若し四諦を以って道を得ずんば、当に何れの法を以ってか道を得べき。答へて曰はく、一諦を

以って道を得るなり。所謂滅たり。

大乗義によれば、一滅諦を軸において四諦平等を説き、三論家はそうでない辺が両者異なるのである。このような と。この文に依るときは、一滅諦即ち四諦平等の義であると示すのであって、三論家の義に甚だ近い。 一滅諦を軸とする四諦平等という考え方を、『中論疏』八末(|二三c゚)には、「成論に 云はく、 唯一滅諦空平等 しかし成実

の理、

之を称して実と為す」と説くが、このような滅諦を、

『中論疏記』七末(|九一c・)には、 次の 如く 説明す

る

義解を述して云はく、成実論師は云ふ、真諦は四忘ずるが故に、四句の及ばざる所なり。是れ究竟の義なり。 故に真実と云ふ。

するとの二は、有余滅であり、空心に滞るその空心をも空じる第三の滅空心のところ(無余滅)、一滅諦を証する。こ 即ち第一に人空観をもって仮名心を破するのと、第二に我空観(法空)を用いて五陰の実有を執ずる法心を破

この成実大乗師の説く一滅諦は、四句を超絶した究竟体を示すものである。そして滅に有余滅と無余滅を区別

こを『中論疏』一〇本(|五三a・)には、次の如く説く。

学解の相違

成論師云はく、有余に二心を滅し、無余に空心を滅す。故に三心を滅するをば、名づけて滅諦と為す。

Ŧi

と。

### 三 五時教について

成論大乗師は、 『涅槃経』にならって、五時教を立てているようで、 『中論疏』九末(大正四二・)にはつ ぎの 如

く説く。

色ある仏陀観を配している。涅槃の五時は、第一時は三蔵経、三乗別教、 である。 と。ここに説かれていることは、大乗の『涅槃経』を本とした五時教判であることは明らかで、各五時に夫ぞれ特 かすもの、すなわち常住教である。 (維摩)の抑揚教、 だ一円智有り、総御の用有り。故に名づけて仏と為す。若し物を度せんと欲せば、則はち応に色を作るべし。 修行にして、過去に塵沙を過ぎ、未来は上数に倍す。第五時は明かに仏は常住仏にして、色有ること無し。但 は同寿にして八十なり。招提云はく、第二時は是れ独尊なり、と。第三時は無量劫の修行、 成論大乗師は、五時教の仏を立つ。初教は、五陰身を以て成仏す。第二時は、種智を以て仏と為す。初教と仏 これは僧柔、 第二時は無相教であって、 般若経を説いて、 通じて三乗を化する 所謂る三乗通教である。 第四時は会三帰一の法華の教、同帰教である。第五時は『涅槃経』を説いて、仏果の常住を明 慧次の説であり、 又開善寺智蔵、 光宅寺法雲らも 取るところ であって、 この涅槃経の学究者の五時説の順序に依って、成論大乗師は五時教を立てたも 有相教と呼ばれ、三乗諸機に投ずるもの 第四時も亦久劫の 『中論疏記』八本 第三時は浄名

(二一一a゚)には、「今成論師と言ふは、 るとき、成実は大乗涅槃と離しては考えられないほどに、大乗教に密接していることを知るのである。 実論』所説の一滅諦への沈潜思惟は、『涅槃経』と関係あることは、当然考えられることである。このように眺め ・浄名・法華・涅槃なり」と説いている。先きに既に涅槃と滅諦とについての成論師たちの主張を紹介したが『成 開善寺智蔵師と光宅寺法雲師とにして、 言ふ所の五時とは、 三蔵・大品

# 第八章 題号の意義

たものにならなかったことは、誰人も知りうるところである。かの僧肇(三八四一)の著わした 『肇論』 には、慧達 汰する成就真実の論を製したとされている。本書の内容を見れば、大乗論書の説が採用されており、また著者は明ら かに数論等の外道説にも通暁していたことが知られるが、こうした著者の立場が、部派の低い立場を固執するといっ 『成実論』という論書の題号はいかなる意味であるか。伝説に依れば、本論の作者は一学派に偏らず、五部を陶

いうのは、『成実論』を指すものに外ならない。誠実が即ち成実のことと見られる例が他にもある。それは Stein と述べ、このような世俗の言い伝えは、肇公を欺き誣うるものであると慧達は評した。この引文の中の「誠実」と 世諺咸な云ふ、肇の作る所は、故と是れ誠実の真諦、 地論の通宗にして、莊老の資ふる所、猛浪の説なり。 作「肇論序」があり、その中に、

題号の意義

題号

の意義

ある。僧肇の説くところを、とりとめもないものと為したことを間違いとして評した慧達は立派であるが、その肇 通智品第一百九十七」に相当する。随って、そこに出ている「誠実論」は「成実論」のことであると見られるので 氏将来の西域出土の経典(102. No.6825. )に、 「誠実論六神通品第一百九十七」 とあり、 これは現存の 「成実論六

論が成実と如何に関連をもつかについては、本書には触れないが、一の興味ある問題である。

は梵語の原典もチベット訳も存していないし、 (一二七四) によれば、 上記のように誠実と成実が同じであるとして、その原語は何であったか。これについてはまだ定説がない。それ 『成実論』の原語は"Satyasiddhi-śāstra"であると推定されている。 外国人学者も、これ 漢語から 推定することが困難な為めである。 しかし 『南条目録』

著『根本中と空』(同以下)に述べていることは、示唆に富む一の見方であろうかと私は考える。 and China"(一九六七年刊)において Satyasiddhi-śāstra として『成実論』を引用するところが二十回にも及んで いる。もし原語がこれであったと仮定して、その意味はいかようであるか。これについて、宮本正尊博士が、その を一応認めているかのようであって、例えば Richard H. Robinson の著わした"Early Madhyamika In India 即ち言う。

は識知成就を以て理成就とし、応理円実と表示しているのである。龍樹の四悉檀 Siddhānta にせよ、同じく また諦成就の方法論である。 かの訶梨跋摩の『成実論』にせよ、護法の『成唯識論』にせよ、何れも如法如実の諦成就、理成就であり、 yukti, yoga 即ち相応である。 対境の法につくか、 主観の心識智につくか、その何れかに重きをおく siddhi 即

この文において成実の「成」という語義が、ある程度示されていると考えてよい。しかし『成実論』が Satya-

siddhi-śāstra であると断定することは、 まだ早い。それは『三論玄義検幽鈔』三(四|七゚・)に、 つぎの如く原語

を示しているものがあるからである。 舎と云ふべきなり。闍那迦は、亦毘留と名づく。此には飜じて成と為す。波楼侮は亦夜他跋と名づく。 成論の事は、 四論玄の第十、成壊義に云はく、成実論は、具さに天竺の正音を存す。応に闍那迦波楼侮優婆提

と。ここに成に当たる梵語を janaka としているのは、漢語を当てて、「能成」のこととはいうているが、荻原雲 実と為す。優婆提舎は飜じて論と為す(文)。成とは是れ能成之文等の事なり。

janaka (形)、生む、 産出する、 (漢訳) 生、 能生、 生者、 能発起、

来編『梵和大辞典』には

などと解している。また実に当たる梵語の波楼侮は paraḥ(又は para+7 ト 7 ァ)であるらしい。同書に、

paraḥより勝れた、より高い、よりよい、最上の、卓越した、最善の、最上部の、最深の、最大の、(漢訳) 最勝、 利

などと解している。最上、最勝、最善、最深のもの、という意味で「実」と訳されたのであろう。しかも波楼侮と

いら梵語は、亦梵語の夜他跋であると言っているが、それは yathābhāva であろう。同大辞典には、

yathābhāva (男)、

あるがままの状態、真実の状態、

運命、

第八章

題

号

O 意

などと解している。 あるがままの状態、これこそ「自然」と表現されるに相応わしい概念で、そうした「ありべの

まま」というものこそ、真実、 最勝、最上、最深と解されるものである。 『成実論』の中に、 四諦のことが説か

一九九

<u>-</u>

歪曲、偏見、こじつけのない、 れ 通してくると、宮本博士の説明は示唆に富むもので、成実も成唯識も、 指されているもの、これこそ『成実論』というものの意味するところではないかと私は考える。こういう意味を見 それが根幹をなし、 あるいは基盤をなすと解してよいが、そういうものに含められうるものすべてにおいて、 「ありべのまま」の真実が見つけ出され、そういうことをもって能成する論書が目 いずれも根本真実を顕成することを目指し

如く四説を掲げている。 この『成実論』の成と実との意義については、諸師の間に異説があって、先きの『検幽鈔』の連文には、つぎの

ている論書として眺められらると私考する。

四論玄の成壊義に云はく、 論の用なり、 此の論は能く実理を成ずるが故に、成実論と称するなり、と。 論師の解は不同なり。一仙公・招提炎公等は言ふ、 実とは是れ体の名なり、 成は是

るなり、 いて成を弁ずるに三義有り。一には文能く成壊す。造論の本を尋ねて、理を成ぜんと欲するが故に、所以に論 南磵: 仙師は、 問ふ、 論の色相品を引いて言はく、実とは四諦に名づく、是の法を成ぜんが為めの故に、 若し理を成ぜんが為めの故に論を造らば、何ぞ理に就いて成を弁ぜざるや。答ふ、文に就 斯の論を造

瑛師は云ふ、今は則はち具さに仏命に依って、雙べて文・理に題す、文を以て成と為す、 貫 其れ能く四諦

を造る。二には文に興廃有るが故なり。三には文の題を成実と名づくるが故なり。

を成ず、理を以て実と為す、言は其れ審諦不虚なり、と、

開善の龍光云はく、通論せば成実論は実に文理に通ず、別しては則ち爾らず、論を造らんと欲するの意は、

本と理を成ぜんが為にして、是れ文を成ずるに非ず、所以に、直ちに所成に就いて、以て成実の義を説く、 に論に云ふ、実とは四諦に名づく、是の法を成ぜんが為めの故に、斯の論を造れるなり、と。 故

竟のところは滅諦という真実諦、 要するに私の見るところ誠実の真諦を説くのが本書で、方便を説くことが目的ではない。それは四諦、しかも究 すなわち根本真実を説くものと言えるのである。

般の部派の論書と異なる特長を我われは見出すのである。成真実という名称は、そういうことをも含みもつと言え して阿叔羅婆羅門が讃歎したことを同品(同L四)に伝えていることによって、 いよいよ明らかである。(ਖ਼) として、このおおらかな立場を持している。そのようにしてこそありべのまま(自然)が成立されうる。ここに一 のである。広く深く高く眺めるならば、論法が隔歴偏邪に流れず、真実を顕わすに違いないのであり、 しが故に壊すべからず」と説かれている如く、真実の論者である。それは世尊を順道論者・思量論者・有因論者と ることを知りうる。 「四無畏品」三(大正三二・)に「論に二種あり、 一には真実論、 二には詔曲論なり。 成実論主は、真実の論を成ずるのに、到る処に論理を用いる。それは正論を立て、 「造論の意趣」のところで、本論「立論品」一三(四七゚以下「)に説かれる 十二種の 論門を 眺めて推量した 私の見るところ、一方に偏らず、円満な諸面観において論ずることではないかと考える。 仏は真実論なるが故に壊すべからず」とする所に、この成実の論書が仏意を奉じ、戯論を斥けるものであ 仏陀世尊は、 同品(同二四)に「如来は昔曾て 錠光等の無量の仏所に於て、 論法を修集したまひ(a) 邪論を摧破するものである。 諸々の外道等の多くは諂曲論 それは第九章の その真実の 成実は論書

#### 第九章 部 の 序 論

#### 第一節 序 論 0) 概 要

える。 ○品 )、四滅諦聚( | 五四品)、田道諦聚( | ○二品)である。佐々木月樵氏はこのうち発聚と言う中を、発聚、立聚、−一四)、四滅諦聚( | 四一−)、田道諦聚( | 五五−)である。佐々木月樵氏はこのうち発聚と言う中を、発聚、立聚、 異聚に三分する説を立てている(無尽燈八巻九号二五)。私も亦、序分、 すなわち序論を三に区分することを適当と考 る。曇影(一八没)は之を五聚に区分したと『梁高僧伝』六(三六四a゚)に伝えられている。 即ち言う。 什曰はく、大に善し、深く吾が意を得たり」と。 を出すや、凡そ諍論問答、皆次第往反す。影、其の支離なるを恨み、乃ち結んで五番と為し、竟に以て什に呈す。 『成実論』は鳩摩羅什によって漢訳され、漢訳にのみ現存して梵本もなく西蔵訳も存しないが、二百二品より成 次にその序論の分科組織を表示しよう。 其の五番とは、 →発聚(1−三)、□苦諦聚(三六−)、 □集諦聚(五 「初め成実論

序 論 の分科

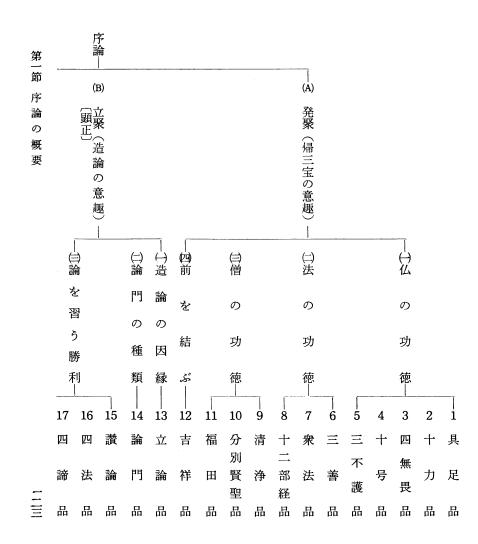



### 第二節 帰三宝の意趣

障道・尽苦道の四無畏について述べると共に、十力との差別も説かれている。 「十号品」 四(六正三二・)には「経 る。「四無畏品」三(六四一a゚)には、「仏は四無所畏を成就したまふ」とあり、如来得一切智・一切漏尽・能説(ミロ) は十力成就する故、智慧具足したまふ」 と説き、 此の品の中に処非処力、 乃至、 漏尽力の所謂十力について述べ(宮) るから、余の聖人よりも勝れており、敬礼せらるべき方であると述べる。又「十力品」二(大正三二・)には 「仏 に 具足したまふ故、世間と天人との為に敬せらる」と。仏は戒・定・慧・解脱・解脱智見の五品を具足して清浄であ なり」と説く。これは仏の三業が 純浄であり、 過失を離れているから、 防護を須いるを 要しないとするものであ の 中に 如来 等の 十種の 功徳を 説きたまふ。 謂はく、 如来・応供・正遍知・明行足・善逝・世間解・無上・調御 ・ 天人師・ 仏世尊なり」 とあり、 此等に ついて 説く。 「三不護品」 五 (六四二c・)には 「仏の 身口意業は不護 仏宝を説く中、「具足品」一(大正三二)に言う。「三宝の応に礼すべき因縁を、 我今当に説くべし。 仏には五品(雲)

法宝を説く中、「三善品」六(二四三b°)には、 法を礼すべき理由は 所説の法が初中後の三、 何れも善であるか(ミシ) 第二節 帰三宝の意趣

る

論

Š 善 者の為に愛楽され、 報を捨し、後は一切捨し、四仏は三時に常に正法を説き、 らとなしている。 という。又邸義善とは、 B 義善を説く。 即ち一少・壮・老の三時に於いて皆善、 穴余経の如く、初は麁、中は細、後は微末ならず、三時に一切甚深である。又この品に、 (4) (4) ○ (5) ○ (6) ○ (6) ○ (7) ○ (7) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ (8) ○ 「仏の法の義には、深き利益有りて、今世の利、及び後世の利と、 余の外道の如く、非法を雑えず、田初中後、 口入・行・出の三時にも皆善、 ||初は悪を止め、 出世間の利とを得 時に常に智 中は福 (A) 語

る。 は、 る。……」と説く。又「衆法品」七(二四四a・)には、仏法には〇善説、口現報、曰無時、 法に法のありのままを説く。口現報とは、仏の法は、能く現世の果報を得しめることを言う。闫無時とは、 自知の六あることを説く。⊖善説とは、仏は諸法の如法の実相を説くことを言う。即ち善は善、 行住坐臥に修することが出来るとの意である。 外道の如く、 四能将とは、 能く衆生を将いて、解脱処に至らしめることを言う。田来嘗とは、仏法は自身に作証すべきもの 仏の法の利は、智慧人ならば、乃ち能く信解するもの、 日月・星宿の 吉凶等をえらばないのが仏法であ 四能将、 不善は不善と、 田来賞 仏の法 け 智者

己れの自証を他人に伝与できないものと説く。つぎに「十二部経品」八(六匹三二・)には、 仏法は分別すれば、 〇 仏法は自ら証知すべく、

修多羅、 □祇夜、□和伽羅那、四伽陀、田憂陀那、⇔尼陀那、⇔阿波陀那、穴伊帝曰多伽、 **仇閣陀伽、** () 韓仏略

巨憂波提舎の十二種があると説く。

清浄なれば応に請ずべく、応に礼し合掌し供養すべし」等と言う。これらはいわゆる無漏の五蘊といわれるもので 僧宝を説く中「清浄品」九(大正三二・)には、 「是の僧宝は、 戒品清浄にして定品・慧品・解脱品・解脱知見品

る故に、名づけて僧と為す。四行とは行須陀洹、 ある。「分別賢聖品」一○(二四五c・)には、 僧と名づける理由を述べて 行斯陀含、行阿那含、 「四行と四得と戒定慧と等の 功徳が清浄な 行阿羅漢なり。 四得とは須陀洹、 斯陀含、

阿那含、 阿羅漢なり」と言い、十八学人と九種阿羅漢(二十七賢聖)を説く。

名づく」と説かれている。この書の「福田品」一一(四六c以下 ))には、 諸賢聖を福田と 名づける のは十種の功徳 ず)と随法行(利根者で、法に随順して行ず)との二種の行者が、 十八有学の中、 随無相行は、 『倶舎論』に説かれていないもので、 「見諦道に入り、 これは随信行 滅諦を見るが故に、 (鈍根者で、 仏語に 随って行 無相行と

₩ 貪恚等の諸、の煩悩を断じ尽す故、

があるからであるとを説く。

即ち、

- (二) 心空なる故、
- | 諸、の賢聖、不作の法を得る故

(四)

- 是等の人等の所得の禅定皆悉く清浄にして、永く大小の諸、 の煩悩を離れ、 憂楽を棄捨する故?
- 田 能く五種の心縛(・嫉・慳)を断除し、心は清浄を得る故、
- 八種功徳田(職路義井・建造橋梁・平治険隘・孝養父母・)を成就する故。
- H 七定(<sup>3</sup>小・等持・等至・静慮・) 具わり、善く心を護するを以ての故。
- 七種の漏(所滅流・捨所滅流・護所滅流・制伏所滅流)を滅する故() 七種の漏(見諦所滅流・修道所滅流・遠離所滅流・数事)を滅する故()
- 一戒等の七浄法(道知見浄・行知見浄・行断知見浄)を成就する故

帰三宝の意趣

□ 能く少欲知足等の八功徳(正定・精進・正慧・無戲論)を成就する故、

等と説く。福田とは我われの福を増す田地との意で、此れは相手により功徳を得ることが違って来るという思想に もとずくのである。

故に応に三宝を礼すべし」と説き、帰三宝を総結している。 切世間に於いて第一吉祥なり、吉祥偈に説くが如し。仏と法と及び衆僧と、是れを最吉祥と名づく、と。……是の 「吉祥品」一二(四七a以下一)には、 「是の三宝は功徳具足せるを以ての故に経の 初めに説く。 又此の三宝は一

## 三節 造論の意

趣

のであるが、論を造って仏語を論ずる(終する)ことは不都合ではないか、 との問いを提起し、 それに答えて言う。 「若し経に論を造らば、義は則ち解し易く、法は則ち久住すればなり、又仏は論を造ることを聴したまへり。…… 「立論品」一三(四七0以下一)の意に依るに、 如来の説かれた法は、 その意徴妙であって、 唯仏と仏とのみ知る

と説けり。仏の、是くの如き等の種々の説法にして、若し論議無くば、云何んが解すべきや。是等の縁を以ての故 莎提等の如きは、解すること能はざるが故に、其の心迷乱して、莎提等の比丘は、生死往来は、常に是れ一識なり に、応に論を造るべし」と。 この莎提 Sāti(Sāti-kevattaputta)が、 十二縁起中の第三支である識支を、恰も霊

魂のごときものと解し、それを輪廻の主体とみなし、仏陀から聞いたと言い、ついに呼び出されて仏陀から叱責さ

かれている。次に「論門品」一四(四八a以下一)には、 れたことについては、『中阿含経』の「嗏帝経」(大正一・)や『中尼柯耶』三八 "Mahātañhāsaṅkhaya S." に説 論に種類が多い故、 それらを掲げるが、 之に種類が十二あ

る

- が如し」と。 業の果報、作者、受者有りと雖も、皆不可得なればなり。仏は五陰の相続する因縁を以て、生死有りと説く 皆空無と説く。 第一の論門には何世界門、 経の中に説く如し。此の五陰の中、我我所なし、心は風焰の如く、念念に生滅し、諸業及び (四第一義門がある。「世界門を以ての故に、有我と説く。……第一義門とは、
- 言う如き例を挙げる。月が無くなったと言っても、それは月が見えなくなったことを世間でそう言うにすぎ の説く所の空無相等を賢聖門と名づく」ともいう。 ない。賢聖門とは、真理を説く方面とでも言うべきで、一切苦とか、諸法無我とか言う類である。「又諸 第二の論門には分世俗門、向賢聖門がある。世俗門とは、世俗の言薬に随うて説くもので、「月尽く」と
- 曾有・当有・今有として眺められる、と為している。 三時論門がある。色でも識でも、三世実有の考え方に依れば、恒に有ると言うが、三時に仕分けるなら、
- ない。若し愛有れば、必らず受に因る、と説く。しかし一切の受、必らずしも愛の因でない、と説く類を言 若有論門がある。若し触が有れば、必ず六入に因る、と説く。しかし一切の六入、必らずしも触の因では

ځ.

- (<del>E</del>i) るに因りて耳識等を生ずるも、眼識を生ぜずと説くは、是れを名づけて塞と為す。又言う所の通塞には、皆 為す。若し爾らば、応に一切の色を縁じて、皆眼識を生ずべきも、 通塞論門がある。 「経の中に、眼は色を縁ずるに因り、而も眼識を生ず、と説くは、是れを名づけて通と 而も然らず。又経の中に、 耳は声を縁ず
- (7)道理有りて、 決定不決定論門がある。 法相を壊せず」と説いている。 「決定とは仏を一切智人となし、仏の所説を、真妙法と名づけ、 仏の弟子衆を正
- 是れ則ち不定なり」と説く。 り、と言ふ。是くの如き等の門は、是れを決定と名づく。不決定とは、若し死する者は、皆生ずと言はば、 行者と名づく、と説くが如し。又一切の有為は、皆悉く無常なり、苦なり、空なり、無我なり、 入涅槃の者は生ずるはずがない。
- <del>(L)</del> 人と名づく。是くの如き等の相有りて、因りて名を得」 と。 これは 一の名称が両者相因って 成る場合を言 為不為論門がある。文に言う。「道を得たるが為の故に名づけて道人と為し、未だ道を得ざる者も、亦道

5

- (T) 未だ便ち得ずと雖も、但だ、近きを以ての故に、亦名づけて得とも為す」と。 近論門がある。 即ち言う。 「仏の、比丘よ、汝にして戯論を断ぜば、 則ち泥洹を得んと語りたまふ如き、
- (tt) 同相論門がある。 これは麦を一束刈っただけでも、麦を刈ったと言う類である。 即ち言う。 「一事を説かば、 余の同相の事をも、 皆已に説きたりと 名づく るが如し」
- (3)従多論門がある。生滅の相を知らない者は皆有欲、若し知る者は、皆離を得る、と説く類で、これは多に

従って論じたものである。 須陀洹の人は生滅の相は知るが、 なお貪欲が残っているのに、 之を離欲の人とし

て呼ぶ類である。

- 因中説果論門がある。印度の人びとの間で、「銭を食す」と言う類である。それにつき、 銭に因りて食を得るが故に、 銭を食すと名づく」と説明している。 「銭は食すべか

「仏の、我は応に宿業を受くべし、と言ふが如きは、

謂はく業の果を受

くるなり」と。

果中説因論門がある。文に言う。

なり。

下 )に論を学ぶ者を讃めて言う。 論を学ぶ者の勝利を説明するのが 「応に此の論を習ふべし、 「讃論品」一五以下「法聚品」一八迄の四品である。 所以は何ん。 此の論を学習すれば、 「讃論品」一五 (大正三二 智人法を得れば

の人を、名づけて功徳を修する者と為す。……又仏の法の義を解せば、既に自ら悩まず、亦他をも悩まさず。……

……又此の論を習ふが故に凡夫と名づけず。……又此の論より、二種の利を得。

自利と利他なり。……又此

又此の論を習ふ者を、与に言ふ可し、 と名づく。 正義を解するが故なり。 則ち苦を受くるにも量りあり、必ず当に涅槃に至るを得べきを以ての故なり」と。 …… 又若し人にして仏の法の義を解せ

「四法品」一六(五〇a以下一)には論を習う者の勝利を次の如く説く。

- → 上摂法を得る。即ち四摂法(利行・同利・)を得る。 ・ (Ξ) (布施・愛語・)を得る。
- 有数品六一、一切縁品一九一等にも説かれている。 此の四依は三善品六、 色相法三六、

論

の

趣

立

論

 $(\equiv)$ 仏陀の言教を重視することが中心であり、 り生ずればなり。 正見を得、 正願を発す。 是の故に、応に此の仏の法の正論を習ふべし」と。この文に依るときは、 文に言う。 「自ら正願を発すとは、 論を習う者もそれを外れてはならないことが示されるものと見て 是れ正見を謂ふ。 正見は必ず仏の法を聞くよ 般に論書は、

よい。 言教とは言っても、 それは『釈摩訶衍論』 巻二にいわゆる五種言説のなかの第五の如義言説でなけれ

ば よりどころとなし得ない。この言説のみは、 真理を談じる故、よりどころとなしうるのである。

聞慧が満ずるなり。 若し一切の有為は、 苦なり等と観じて、能く正見を得れば、修慧が満ずと名づけ、三慧が果を得るを、 一生涯大堅利を得る。 皆無常苦なり、 此れに因って定を得れば、 即ち諦に通達する。堅とは四の堅法(鼠堅・解脱堅)である。 文に 言う。 一切は無我なり、 思慧が満ずと名づけ、 寂滅泥洹なり、 と説かば、是れを説堅と名づけ、 此の定に因るが故に、 有為の法は無常 「説堅とは

解脱堅と名づく」と。

(<del>1</del>) 大利を得る。 即ち四大利(自正憶念・随順法行 )を得るという。

(7)

四の徳処(捨徳処・寂滅徳処)を得る。

<del>(L)</del> これには煖法・頂法・忍法・ 世第一法の四善根、 退分、 住分、 増分、 達分の四善根、 退分を離れた三分の

善根の三種が説かれている。正論を聞けば、能く泥洹に随順する四善根等を種えるとされている。

・識食) - 六道(修羅道・人道・天道 ) - 六種(風・空・識 ) - 六触入、 七識処 (三禅天識住・空無辺処天識住・識無辺処天識意思食)、 六道(地獄・畜生・餓鬼・阿)、 六種(地・水・火・)、 六触入、 七識処 (欲界の人天識住・初禅天識住・二禅天識住・ 善知し、 「諦品」一七(五○∊以下一)には「若し人、 仏の法の義を聞くときは、 分別す」とて、四諦を略説している。 苦諦とは三界 (欲・色)、 四識処(色・受・)、四生(胎・卵)四食 則ち四諦、 苦諦・ 集諦・ ( 触搏 食食 道諦を

処天識住 ) 八世法(野・誉・苦・楽 ) 住・無所有)、八世法(利・衰・称・譏・)、 とは三十七助菩提法にして、 については、 業と煩悩とは、 「謂はく、 ・未知根・已知根・具知根)をいう。・女根・命根・楽等の五根・)をいう。 是れ後身の因縁なるが故に、 仮名心と法心と空心、 四念処と四正勤と四如意具足と五根と五力と七菩提分と八聖道分となり」と。 九衆生居(処と無想有情とを加う)、 集諦と名づく」と。 此の三心を滅するが故に、 集諦について説いていう。 四諦の中、 五陰・ 滅諦と名づく」と言う。 苦諦・集諦が輪廻の説明である。 「集諦とは業及び煩悩なり。 十二入・十八界・十二因縁 又説く。 道諦

苦易行道・ の如き等の三法なり。 来法・現在法、 可見法・不可見法、 (14) 又所謂法聚については、 |法聚品||一八(大正三二・)には 外道の邪論は、 ⑨心相応法・心不相応法、 図有次第法·無次第法、 上法・下法、 眼証法・慧証法なり。 楽難行道 図善法・不善法・無記法、 は近法・遠法、 (4) 楽易行道なり。 制伏すること能はず。 又四法あり、 有対法・ その連文に言う。 無対法、 是くの如き等の二法なり。 伽心共有法・心不共有法、 (30)「此の論を習するときは、 四受身、 総欲界繋法・色界繋法・ (6)受法・非受法、 又四味あり、 (5)有漏法・無漏法、 図学法·無学法·非学非無学法、 (31)四入胎、 亦能く速かに煩悩を滅し、 「可知等の法聚とは謂はく⑴可知法・ 28)出味・ (17) (32)四縁、 出法・非出法、 又三法あり、 離味・ 無色界繋法・不繋法なり。 (1)随心行法・不随心行法、 (6) 有為法・無為法、 則ち能く可知等の法聚に通達す。 (33)四信 寂滅味・ 自ら能く苦を離れ、 (1)色法・心法・心不相応法、 18共凡夫法・不共凡夫法、 (34) 四聖種、 25見諦断法・思惟断法・ 正智味なり、 の心法・非心法、 可識法、 (35) 似内法・外法、 又四道あり、 四悪行、 又四証法あり、 亦能く人を済ふ」と説 (2) 色法・ 是くの如き等も 通達するを以ての (19) (8) 心数法・ (27) 無断法、 次第法・ ∞過去法・未 (13) 麁法 苦難行道 無色法、 (29)非次 非心 細 (3)

造

論

の

意

趣

るも、 法なり。 あることは注目すべきで、 (46)八福生、 我今略して、其の要を挙げん。云々」と説いている。此れが『発智論』に掲げる四十二論母に類するもので(ミ゚) (36) 五陰、 47)九次第滅、 (37) 六種、 此の論がアビダルマ論書と関連あることを思わしめる。 (48)十聖処、 88六内入、 **卿十二因縁、是くの如く可知等の法聚は無量無辺にして、説き尽すべからざ** 39六外入、40六生性、 (41)六喜行、 (42) 六憂行、 (43)六捨行、 (4)六妙行、 (45)七净

## 第四節 十種の異

論

仏の法の義を論ぜんと欲すと言へり。何等か是れ諸〝の異論なりや。答へて曰はく、三蔵の中に於いては、諸〞の 異論多きも、但だ人の多く喜んで諍を起す者は、 べるが、 前に既に表示した如く、「有相品」 一九以下、 「有相品」一九(二五三・)に説いて言う。 所謂二世有・二世無、……有人・無人なり」と。 「有我無我品」 三五迄、 「問ふて曰はく、 汝は経の初めに、 広く諸、の異論を習ひ、 十七品に亘って、 十種異論について述

論が重要のものとなっているから、この点から眺めても、成実が部派の中に属するであろうことが類推されるよう 知りうるところである。ところで成実には、大乗思想が含まれるとは言っても、この十種の異論や、それに類する は別処に説いた通りである。この三蔵と示してはいても、十種の異論が主として論蔵中のものであることは誰でも

ここに三蔵と言うているのは経律論を指すが、成実がこのほかに二蔵を説き、合して五蔵説をなすことについて

である。

### 二世有無

じく、過未を無となし、それは「二世無品」二二(二五五。)に見られる。 また本論の 過未無体の思想は、 有にし ろで、その中に次の如く説く。 用の存せぬことを明かし、現在刹那の法は、因縁生の上の体用があるとする。この論の主張は、大衆部や経部と同(三) 「二世有品」二一(五五6以下一)で述べる。しかるに『成実論』 では、 過去は已に滅し、 未来法は未だ生ぜず、作 無にして有、隔歴でなく融通の考え方であるとみるのは、安澄の『中論疏記』五本(┬○九a・)に示 す と こ (有部) には、三世実有と主張し、作用に三世の別が有るが、法体は三世に実有であるとする。その立場を<sup>(3)</sup>

則はち現相を過ぐるは、其体無と明かす。是の時俗遷易し、常住なることを得ず。而して是れ曾有の因義は失 の義有り。故に二世の体は無にして、常に皆有なりと言ふことを得ず。 然れば則はち過去未来の体は是れ無為にして、而も有為の義有り。現在の世体は是れ有為にして、 せざるなり。称して未来と為すは、体未だ有らず、而も是れ当有にして、果の義は無には非ずと明かすなり。 るを未来と曰ふ。応に生ずべくして未だ生ぜざる者なり。法体現起して未だ謝せざるを現在と曰ふなり。斯れ 成実論に二種の三世有り等と言ふは、案ずるに、大乗記第十一巻の三世義の中に云はく、三世とは過去未来現 世とは総代謝の一期なり。現相を過ぐるを過去と曰ふ、生じて已滅せる者なり。未だ嘗て相を現ぜざ 而して無為

うならば、あのような融通的三世思想がみられるのであろう。此の二世有無については本書中、第十一章・第一節 く述べることにする。併しそこでは、上述の安澄の解説の如きものは見当らないが、本論の全体から三世思想を窺 の上にも見られると言えよう。この『成実論』の二世無の思想については、後に法体有空論のところで、再び詳し の広い見方は、部派の三世思想というよりも、むしろ大乗的三世思想と言える。成実中道の立場は、この三世思想(三) て無為という考え方は、有部の立場から見れば、法相を混乱せしめるものと言わねばならないが、このような成実 となすのであって、『成実論』は、三世を隔歴して見ず、融通的に見るとするものである。上述の如き、有為にし と。この文に依れば、 過未は体が無為でありつつ、有為の義があり、現在は体が有為でありつつ、無為の義がある

## 二 一切有無論

法体有空論の下で詳説する。

聖中道であるという。これは「一切有無品」二三(太六a以下一)に説かれる。 そして、 一論の 究竟は、 空無となす 非有非空とする。そこで決定して有となせば常辺に堕し、決定して無とすれば断辺に堕し、この二辺を離れるのが は『倶舎論』における世親の考えと同じであり、有無の二辺を離れ、法体中道と立て、現在法も因縁生であって、 毘曇では法有の立場をとり、諸法は有であって空に非ず、と為すが、本論では十二処のみを有となし、この点で

から、毘曇とは全たく異なる立場に立つのが本論である。この一切有無論については本書中、第十一章第一節、法

体有無論の下で詳説する。

#### Ξ 中 陰 有 無

六b )に説く。之に対し本論では、大衆部や化地部と同じく、中陰の存在を否定している。すなわち「無中陰品」・二五)に説く。之に対し本論では、大衆部や化地部と同じく、中陰の存在を否定している。すなわち「無中陰品」 毘曇においては、有情が死有より生有に至る中間に、中陰(も訳す)を説くが、このことを「有中陰品」二四 (天正)

四 四諦次第得・一時得論 二五(大正三二・二)がそれである。

は、 毘曇では、「次第品」二六(五七a以下一)に説く如く、 四諦の理を漸次に次第して見るという。 之に対し本論で 「一時品」二七(二五七b°)に説く如く、大衆部や化地部と同様、諦理を一時に見る (頓現観) とする立場を

#### 五. 羅漢有退無退論

之に対し本論の立場は、 毘曇では、阿羅漢は不退の者ばかりでなく、退する者もあるとなす旨、「退品」二八(大正三二・)に 示している。 「不退品」二九(五七゚以下一)に、阿羅漢不退の義を立てている。 これは大衆部・ 化地部

経部と同様である。

第四節

十種の異論

## 丌 心性浄不浄論

涅槃法を得る可能性をもつ者があるという思想と同様のものと考えてよいであろう。 (二七八a°)によれば、心性本浄なれども、 客塵が来て汚すとの説を掲げて後、 「心垢故衆生垢、 心浄故衆生浄」 理由を説明するが、そこでは自説は必らずしも明了に打ち出しているとは 見られない。 しかし 「非相応品」 六七 部においては、之れに反対するものがあると「心性品」三○(||五八b・)に説く。 本論には、 論ずる必要がないとするものとも解せられる。或いは又これは有部の六勝生類説、すなわち善性の者も悪性の者も となしている。このように説くことは、仏典の所説、例えば「法句」などを拠ろとし、必らずしも心性の浄不浄は 大衆部系統、すなわち大衆部・一説部・説出世部・雞胤部では、心性は本浄となすといわれている。しかし或る(ミヒ) (ミヒ) (ミヒ) 両説の 由って来たる

## 心心所使相応・不相応論

5 どうして相応があり得ようか、受等の諸法は同時なることが 出来ない、 としている。 すなわち 「無相応品」に言 の心聚に受想の諸法があるとする毘曇の説に対し、本論では無相応と立て、心所は別体が無いのに(経部等は別体)、 「相応不相応品」三一(太八b以下一)や「無相応品」六五(二七六b・)以下に依るに、 心心所が相応する故、

相応法無し。所以は何ん。心数法無き故に、心は誰と相応せんや。又受等の諸相は同時なるを得ざればなり。

又因果俱ならず。識は是れ想等の法の因なれば、此の法は応に一時に俱有なるべからざるが故に、 相応するこ

と。これは心数別体無別体論と言う面がある。

しかるにこの「相応不相応品」三二(五八b以下一)に依れば、正しく問題の所在は、 煩悩 (心所) は使 (随眠)

と相応するけれども、使(随眠)は、現行したものでない限り、心は相応しないとなすのである。これは大衆部!

有る人の説く、 諸、の使は心と相応すと。有るは説く、心と相応せず。

説出世部、

雞胤部、化地部等の説である。その文にいう。

種あり、煩悩(纒又は結等)は、現行(現起) のものである。 なおこのほか、 相応・不相応については、

と。この使(随眠)は、煩悩の種子であって、心心所法でなく、また無所縁である。これは貪等の種子を言い、十

第三節、一、識体の同別、及び二、相応と無相応の項下にも説明する。

八 過 去業有 無

論

これは已受報業の或有或無の説を述べるもので、ここに迦葉遺部の主張が紹介されている。すなわち煩悩の已断(②)

体は無い、然るに未断未遍知ならば、 過去でも体は 有るとする。 同様に、 業果が已に熟するなら

ば、業体は無であり、 未熟ならば、業体は有と説く。すなわち此説は、現在は実有であるが未来は無体であり、ま

た過去は有体無体の何れかであると為す説で、大衆部系統の影響を受けた上座部系の一派の説とされている。しか

十種

の異

論

二(大正三二・)に出ている。 り、所謂る中道の立場で解すべきもので、固執を斥ける意をもつものともみられる。以上のことは「過去業品」三 を詳しくし、それを掘り下げた面を示すが、又ある意味からは、過去の体は有とみられる面・無とみられる面があ し本論では之に対して直ちに自説を出しているとは見られないようであるが、ある意味からは、この論は過去無体

## 九 仏宝僧宝同別論

聖功徳を成就せる人なる舎利弗等は、皆僧数の中に在れば、仏も亦是くの如し。同様なるを以ての故なり。答へて なるが、此論は僧中に仏有りとはしないのである。 又三宝は差別せるを以ての故に、仏は僧の中に在らず」と。仏を僧の中に入れてしまえば、三宝ではなくて二宝と 而も然らず。是の故に知る、仏は僧の中に在らず、と。又仏は僧の羯磨の中に入らず、亦諸余の僧事にも同ぜず、 曰はく、若し同相を以てせば、諸〝の凡夫人及び衆生数に非ざるものにても、亦応に僧数に入るべき者有らんも、 するが、本論は僧中に仏無しという考え方である。四番の問答ある中、最後の問答に言う。「問ふて曰はく、諸有の 「弁三宝品」三三(五八㎝以下一)に依るに、摩醯舎娑道人(化地部)では、 僧中有仏説をなしたようで、之を紹介

### 丅 有我無我論

「無我品」三四(五九a以下一)には、犢子道人の有我思想の不正を示している。又「有我無我品」三五(|五九c以

下)には、有我と無我との両思想について論じ、 有我と説き得る面を説明して、 「是の故に当に知るべし、

五陰の

和合せるを、仮りに名づけて我と為すのみ。実有には非ざるなり」(fi〇cl)と言う。

第十章 本論の 組 織

まず本論の組織を掲げて、本論の内容の概要を知る手がかりにしよう。本論の正宗分は左記の如く、苦諦聚、集

滅諦聚、

道諦聚から成っている。

44 四 **41** 明 40 非 39 四 38 四 37 色 36 色 43 42 有 無 大実有 大 仮 名 品=四大は仮名で、実有でないと論ず…………… 堅 本 彼 堅 大 名 相 相 相 宗 証 品=多堅の色等地大を成ずとするも堅相さえ無し… 品=泥団は堅でなくても密合の微塵中に堅相を得… 品=本宗の実義は、四大は仮名、非実有とす……… 品=色という名を論ず。有対有障碍の義………… 品=色の種類を挙ぐ。十四法(四大・五根・五入)-应 色 之 大 総 仮 実 説

第十章

本

論

の

組

織

四

論

色論

論



四四四

論

行 受 陰 陰 91 憶 84 思 81 弁 95 業 92 覚 89 信 88 喜 87 欲 86 念 85 触 83 五 82 問 79 行 94 93 90 80 壊 不 余 勤 相 三受 心 受 受 相 応 観 苦 苦 根 数 行 品=男受・心受等品=男受・心受等品=人夫は倒の故、苦に於て楽を取る、壊敗する語問題を答う、五受三受の窮形が品=一切苦なら何故三受となすか、苦受の変形があれた。 品 品川 品|| 品 品 品川 品=-心行の動発するを勤とす…………… 묘. 品=五受(苦楽憂喜捨)の起る場処等を述ぶ……… 品 品 品 品 ┅=心にして好楽せば喜とす…………… ij (一つき略説 たいきをできるが覚(尋)、散心の少徴に一があるが観(何) に一があがし数数起るのが覚(尋)、散心の少徴に [=心に須むる所あるのを欲とす……………… ΪÏ ――必定は信の相、 得 身口意三業、 先に経験したこと(更る所)を知るを憶とす: 心を作発するのが念、 識が境を縁ずるのが触、 願求を思とす、 諸受は皆苦、 不得、 乃至凡夫法等の心不相応行法を説く 夫ぞれの定義等……… 衣食等の物、 思は又、 賢聖の語に随い心に清浄を得 正念邪念の別を示す…… 識の他に触の心数無し 皆苦の因…… 行 受

第十章 業 本 99 大 102 IE 98 97 105 三 112 111 110 109 108 107 106 104 103 101 100 論 三 故 七 六 五 五. 四  $\equiv$ 三 繫 邪 軽 七不善律儀品==殺 受報 善 の 小 報 重 不 組 律 儀 品=不殺生乃至不綺語の七者と、その得捨を述ぶ… 利 業 行 業 戒 逆 業 障 業 行 業 罪 故 業 織 業 品|| 品 品=楽報・苦報・不苦不楽報の三業を説く…… 品==三 品 品 品 品 品 品==破僧・悪心出仏身血・ 品 品=|業障・煩悩障・報障の三業を説く………… 品==現報・生報・後報の三種業を説く………… 品 :---地獄報業・畜生報業・餓鬼報業・人報・天報... |||-優婆塞に五戒あり、 三事り口意の三邪行を説く、邪行者も生天の報あり 三善・不善・無記の三性、夫ぞれの定義………… ||=無上覚を得る大利業、 ―作業に故・不故あり、 静行の差別正行とは身口意の作す善、又正行・浄行・ 阿鼻地獄の報 一繋業、 ・盗・邪婬 即ち三界の夫ぞれの繋業を説く……… (重罪) 両舌・ Ł 悪口・ 其他の小利業を説く…… 業に定報・不定報あり… 殺阿羅漢・ 他の不善の報(軽罪) 妄言・ 殺父母…… 綺語: Ė 六 五 四 三 四五 業 業 業 業 業 業 業 論

96 無

作

品

――有作業。無作業ある中、特に後者について述べる――

業

総

論

|                                                                  |                   |                      |             |                    |                         |                        |                        |           |                 |                                             |              |                                     |                  | 4-6-                     |     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-----|
|                                                                  |                   |                      |             |                    |                         |                        |                        |           |                 |                                             |              |                                     |                  |                          | 第十章 |
| 129 128 12<br>疑 憍 無                                              | 7 126<br>集 瞋      | 125<br>断             | 124<br>貪    | 123<br>貪           | 122<br>貪                | 121<br>煩               | 120<br>明               | 119<br>== | 118<br>過        | 117<br>+                                    | 116<br>+     | 115<br>九                            | III<br>八         | 113<br>八                 | 本論  |
| 慢                                                                | 患                 | 貪                    | .過          | 因                  | 相                       | 悩相                     | 業<br>因                 | 業軽重       | 患               | 善業道                                         | 十不善業道品       | 業                                   | 種語               | 戒齋                       | の組織 |
| 品=疑の相、因、過失等を説く疑品=類の相、因、過失等を説く無男の相、因、過失、多憍慢品無男の相 - 因 - 過少 - 医液を説く | - 乗引の目、目、過ぎ、「鬼へ記」 | 品=貪欲は不浄観で遮し、無常観等で断ず― | 品=貪欲の過失を述べる | 品= 貪の生ずる因縁につき述ぶ  貪 | 品=貪は九結中の愛、七使中の欲貪・有貪の二種- | 品=煩悩とは垢心の行で、之に貪瞋癡あり――煩 | 品―業は受身の因縁、身は苦性、故に滅苦の為に | 品         | 品=不善業の過患(過失)を挙ぐ | □品=離殺乃至正見の十善業道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 殺生乃至邪見の十不善業道 | 品=   ①、及び無漏業   品=   欲界繋業の三、無色界繋業の 九 | ◎四種の浄語と四種の不浄語…─│ | 品=  殺生等の五戒に、放逸の因縁としての三を離 | New |
| (根本煩悩)<br>十<br>惑                                                 |                   |                      |             |                    |                         | 悩総                     |                        | 余         |                 |                                             |              |                                     |                  |                          | 一匹六 |
| 煩<br>悩惑<br>                                                      |                   |                      |             |                    |                         | 論                      |                        | 論         |                 | ¥.                                          | É            | 業                                   | 1                | <b>業</b>                 |     |
| —<br>煩<br>悩<br>論                                                 |                   |                      |             |                    |                         |                        |                        |           |                 |                                             |              |                                     |                  |                          |     |

滅諦論

煩

悩

132 131 130

邪 辺 身

見見見

品品品品

邪見の相、

因 因

過失、

断滅の四を説く………

邪 辺 身見 見

五陰の中の我心を身見とす………………

断の三を説く・・・・





第十章

本

論

の

組

織

五 〇

忍 智 品 II 八忍八智即ち四 語の に法智と忍智とあ 凣 智 智分類

202 201 200 199 198 七 四 + 九 + + 七 四 智 智 智 智 品 밂 밂 品 11 経に 智法・比・他心・名字・四諦・1無記乃至有頂のそれ)を得無記乃至有頂のそれ)を得羅漢は漏尽のとき世俗の九智 経に説く七十七智の解説……………… 説 く四十四 智 この解説 尽 (欲界繋の善 無生の十 七十七智 四十四智 九 +智 智

い 四諦を念頭に置い は なわち相対立した思想である部派と大乗を綜合するという偉 り、著者訶梨跋摩 ぁ 組織を最も明了に示すもの 大著である。 Ď, はアビダル カゝ 本論 0 てい ここでも四 成実論』 方は世親以前の書とされ、 の分科 る故、 世親の 組 マ では、 . の 織は、 の出世時代迄に発達した大乗や阿毘達磨の諸説を折衷綜合する任務を帯びていると考えられる。 論と見られながら、 て論書の組織がなされているようである。 .諦 『発智論』 の組織が重視されているのを見る。 『俱舎論』 四諦の その大綱 ū 取扱い方が、 四四 の組織が、 は即 (随って婆沙論)、 内容は四諦 [諦論] ち四諦である。 滅諦を首座に置く空の立場で編まれており、 で、 根本的には滅諦に中心をおくものであり、 全九品の中で、 法勝や世親の後の出世とされる婆藪跋(逕) (真実) 『阿毘曇心論 これについて少しく附記しておきた を成ずる論で、 有部の論 業品以下定品まで、 業 L かも ٦ (の上乗のもの) 書に 『阿毘曇心論経』、 『成実論』 は中期以後は 組織も亦四諦の順を逐い、 を目指したものと見られぬことはな は 四諦の次第 又引用書の中には大乗の論も 四 四 摩の造とみら 空の立場でのそれである。 一諦の組織だけより見れば、 諦観を以って修行道 雑阿毘曇心論』 い (迷悟の果・ 論書に れてい 『四諦論』 お い 等 因 て、 る。 の 統 縁 何 よりも 四 成実 'n 諦 そ 或 す あ を で 0

第十章

本

論

の

組

織

五三

比丘異論、 に出ている。しかも、 悩・苦尽・(三十七助菩提法、もしくは)八聖道とする(たものあり)。 この四諦に関しての概要は、「四諦品」一七 喩論師は 諸名色・業煩悩・業惑尽・止観を当てる。 苦諦・集諦・滅諦・道諦の一一に対し、阿毘達磨諸論師はそれぞれ、五取藴・有漏因・択滅・学無学法を当て、譬 るけれども、苦・集・滅・道の一一に、何を当てるかという点のみで見れば、 の所詮の宗趣は、 八聖道とする。 この『成実論』では、 四諦全体としては以上述べた何れとも多少異なり、 種種仏皆聴、 この滅をうるにあり、 本書の開巻の初めには既に、「広習!|諸異論、遍知!|智者意、欲」造!|斯実論、 故我欲"正論"三蔵中実義、」(三九g以下一)と言う。 我われはその実義なるものが、 その為めには三心を滅するのである。この思想は他の部派の扱い方と異な 分別論者は八苦の相、 後有を集める愛、 後有を招く愛の尽き 他の部派のそれと似たものがある。 唯一切智知、 五受陰・業煩 即ち四

第十一章 本 論 の 解 説

諦に他ならないことを看過してはならない。

第一節 法体有空論

は、 法は皆是れ所縁なり、 ら相違す。 ありと言はば、此の識は何を所識となすや。又若し無縁の識ありと言はば、 則ち亦識も無し。又説く、識は能く塵を識ると。謂はく、眼識は色を識り、 有の処に行ずることあることなし。所以は何ん。要らず二法の因縁を以ての故に、識は生ずることを得ればなり。 無為法の如し」という。 や」と言う問いに答えて次の如く述べている。「有とは、 若し法あらば 是の中にて心を生ず。 二世の法の中にて す立論の根拠を掲げて、後に一一之を破斥し、最後に有無に関し、『成実論』の決定意見を述べている。 ち「有相品」(一九)より「一切無相品」(二三) までに、 法体の有空に関する問題を取扱うている。 らば何を以てか因となさんや。又経の中にて説く、三事が和合するが故に、名けて触となす、と。若し法にして無 ことは不合理となすのである。 立論の根拠は、 部派仏教において法体を有となすものの代表は説一切有部であるが、 能く心を生ずるが故に、当に是れ有なりと知るべし」と。この意味は「二世有品」二一(六五三) )にも 出 て 「実に過去未来あり、 若し無ならば何の知る所ぞ。 二には縁なり」という。依・縁がなくて、しかも識が生ずるとすれば、 「有相品」一九(五三0以下一)に述べるが、 此れは有部の無所縁心無しとの思想に他ならない。次の理由は(六五四a゚)、 「知 は 無所(ધ) 此の中には、 所以は何ん。若し法にして是れ有ならば、此の中にて心を生ずればなり。 次には(先の文)、「所識有るを以ての故に、 又経の中に説く、 無法を縁と為すとは説かず。又諸塵は是れ識を生ずる因なれば、 能縁の法とは是れ心心数法なり、 「何の因縁の故に有と説き、 『成実論』は法体を空と主張する。 名けて識と為す。 是れ則ち錯謬なり。……又汝の言は自 乃至、意識は法を識る。 常に識は生ずべきで、そう言う 何の因縁の故に無と説 ೬ 若し所識なくんば、 亦説く、 若し無縁の識 即ち有とな 現在法及び 有相論 切の諸 すなわ

ならば、 ち知ならず。 何 の和合する所ぞ。 是の故に無縁の知なし」と説いている。 又無縁 の知は云何んが得べけんや。 若し知ならば、 則ち無ならず。 若し無ならば、 則

ば、 て若し有漏の心の中に在らば、 来の諸業を知る。 まふ、と。又説く、 より智を生ず。 若しは麁、 ている。 又「二世有品」二一(太五b以下一)には、先に引用した文(現在法及び無為法の如し一)に引き続いて、 果は則ち因無ければなり。 何んぞ況んや現在のものをや、と。無常は是れ有為の相なり。是の故に応に有と説くべし。又現見するに、 識には何の依る所あらん。 「又仏は色相を説くに、 若しは細、 修習するを以ての故なり。 又仏自ら説く。 又若し去来なくば、則ち人は応に五塵を憶念すべからず。所以は何ん。 応に過去未来の一切の無我を観ずべし、と。又未来を縁ずる意識は過去の意に依る。若し過去 若しは過去と未来と現在とを総じて色陰と名づく、と。 則ち応に信等の諸、の無漏根あるべからず。又諸、の聖人は応に決定して、未来の 又経の中にて説く、若し過去の事にして、実にして益あらば、 若し過去の所作の罪業なくんば、是の人は終に諸、の悪道に堕せず。又学人に 亦過去及び未来の色をも説く。 又過去の業には未来の果ありと知る、 稲より稲を生ずるが如し。 又説く、 是の 故に応に過去有るべし。 是れを正見と名づく。又仏の十力は、 凡そ所有の色の、若しは内、 又説く、 過去未来の色尚ほ無常な 意識は現の五塵を知 仏は則ち是を説きた 若し過去なく 次の如く述べ 若しは外、

ざるが故に。

又十八意行は皆過去を縁ずと説けばなり。

又若し去来無くば則ち阿羅漢は応に自ら我は禅定を得たり

又四念処の中にては、

応に内心内受を観ずること

又亦応に四正勤を修すべからず。 所以は何

を得べからず。

所以は何ん。

現在に過去を観ずるを得ざるが故なり。

とは称すべからず。

定の中に在っては言説なきを以ての故なり。

事を記すべからず。

と近とあるべからず。是の故に然らず」と。この文の中、十八意行とは十八意近行とも言い、又は十八意近受行、と近とあるべからず。是の故に然らず」と。この文の中、(ミン 未来世の中には悪法なきが故なり。余の三も亦爾り。又若し去来なくば、則ち仏あることなし。 又亦修戒の久

ん。

三受を色声香味触法の六境に乗じたものをいう。すなわち三受は、意識を近縁として生じたものであるから、十八 十八受ともいう。これは意識を近縁として生じはたらくところの受の十八種をいう。十八種とは、喜と憂と捨との

以上の引用文より見るに、 これは 有部の三世実有説と異なるものではない。 すなわち、 これらは要するに識有境 種も亦意近行と呼ばれる。喜憂捨の三受は、心受に属するけれども、捨受は身受・心受の両方に跨がるのである。

然るに無を主張する側では、上に述べたことに反対する。先ず心は無を縁じ得ないとする説に対し、破斥する。

故、二縁生故、

業有果故の三理由にまとめうるようである。

即ち「有相品」一九(||五四a゚)に言う。「問ふて曰はく、 汝は当に先づ有相を説くべし。 答へて曰はく、 け、又指を以て目を按ずれば、則ち二月を見る。 行処を名づけて有相と曰ふ。難じて曰はく、知は亦無所有の処にも行ず。所以は何ん。信解観は非青を青と見るが 又所作の幻事は亦無なるも 而も有と見る(が如く)、又無所有を知るを以ての故に 無処有処定に入ると名づ 又経の中に説く。 我は内に貪欲なきを知る、と。 又経の中に説 知の所

く。 等の縁を以て、 次には、識の生ずるは、二法の因縁によるとの説を破して、 色の中の貪を断ぜるを知るを、名づけて色断と為す、と。又夢の中にて、無なるを而も妄りに見るが如し。 知も亦無所有処に行ずるなり。 知の所行処なるを以ての故に、名づけて有と為すべからず」と。 是

汝が要らず二法の因縁を以て識は生ずるを得と言ふは、是の事は然らず。仏は神我を破するが故に二法の因には、識の生ずるは、二法の因縁によるとの説を破して、「有相品」一九(太正三二・二)に言 う。 「難じて 曰

法

体 有

説

が眼識は色を識り、 名づけて空を見るとなす。又三心滅するが故に名づけて滅諦となすも、若し空心なくんば、何の滅する所ぞ。又汝 縁にて識を生ずと説くのみ。 有ならば則ち有と知り、 乃至、 意識は法を識ると言ふは、 尽く然るには非ざるなり。 無ならば則ち無と知り、若し此の事にして無ならば、此の事なきを以ての故に、 是の識は但だ能く塵を識るのみにして、 又汝が所識あるを以ての故に識と名づくと言ふは、 有無を弁ぜず。 法を識 又汝

尽く有なれば、 と言ふ。 あるなり。 が若し無縁の識あらば、 又汝は若し無を知らば応に疑を生ずべからずと言ふも、若し有とせんや無とせんやと疑はば、 是の経は法相に順ぜず、仏語に非ざるに似たり。 又汝が、 是の三昧の為の故に是くの如く説くのみ。又汝が(我が言を指して)、汝の言は自ら相違すと言ふ 経の中にて若し世間に無き所を、我にして知見するがごときは、 是れ則ち錯乱なりと言ふは、 則ち無を知るの知あるなり。狂病人の、 或る三昧は是くの如くにして、此の三昧に入らば所見は 是の処り無しと説くが如し、 無き所の者を見るが 則ち無縁の知

事にして得べくば、 以てか因と為さんやと言はば、 実相は諸相を離るるが故に、名づけて縁とはなさず。又汝が諸塵は是れ識を生ずる因なれば、若し無ならば、何を 心数法ありて、 我の縁なしと言ふは、 而も所縁なきあり。 則ち和合あるも、 相違にあらざるなり。 則ち無を以て因となす。又汝が三事和合するを名づけて触と為すと言ふは、(②) 亦心心数法は実には縁ずること能はざるが故に縁とは名づけざるあり。 一切処に尽く三事あるに非ず。 又汝が心心数法は能縁にして、一切法は是れ縁なりと言ふも、 又汝は若し知ならば無ならず、 若し無ならば 若し三

疇でないことを説いているのである。 知ならずと言ふも、 若し縁あるの知なるも、 亦是の過に同じ」と。この文中において、 「無」というような有的節

爾り。 心に因るが故に、後の心生ずることを得るを明すのみ。業力も亦爾り。仏は是の業は滅すと雖も、 の説にして罪福の業因縁を示さん為の故のみ。 復た後、還って自ら受くるを以ての故に果ありと説くのみ。仏の法の中に於いては、若しは有、若しは無、皆方便 の如くに説きたまふ。又汝が是れ正見なりと言ふは、此の身が業を起し、此の業は果の与に因となり已って滅し、 なしと知るなり。 の是の事を説きたまふは、本現在の時にても、猶ほ有なりとは言はず。若し過去を説かば、滅尽して則ち有ること 汝は色相と色数と色可相とを説くも、是の事は然らず。過去未来は応に是れ色なるべからず。悩壊なきが故に。 に因と作ると知りたまへども、定んで字の紙に在るが如くに知ると言ふにあらず。罪業も亦爾り。 の事生ずるが故に、是の事生ずと説きたまふ。又汝は実にして、而も益あらば、仏は則ち説きたまふと言ふも、 無常相とも説くべからざればなり。但だ仏は衆生の妄想分別に随ふが故に、其の名を説くのみ。又汝は智より智を そして「二世有品」に対する二世無の弁解は、「二世無品」二二(五五。以下 )に出ている。 過去の意に依るとは、是れ方便依なり。 是の業は滅すと雖も、 汝は有法の中にて心を生ずと説くと雖も、是れ先に已に答へたり。無法も亦能く心を生ずればなり。 因は果の与に因縁となり已って滅すること、種が芽の与に因と作り已って滅するが如し。仏も亦是 又汝が無我を観ずべしと言ふは、衆生が去来の法に於て、有我と計するを以ての故に、仏は是く 、果報は失せず。又汝は応に諸の無漏根あるべからずと言ふは、 人の壁に依る、 第一義に非ず。因縁を以ての故に衆生ありと説くが如く、 等の如くならず。亦心の生ずるは神に依らず、先の 即ち言う。 若し学人にして無 而も能く果の与 此の身が業を造 去来も亦 又

漏根を得已って現在に在るを得ば、過去は滅し未来は未だ至らずと雖も、成就を以ての故に無と言ふを得ず。又汝

一五八

仏は寂滅の相なり。 習すべからずと言ふも、 す。 角等の如きには非ず。十八意行も亦復た 是くの如し。 去の法は已に滅尽すと雖も、念力は能く知るが如し。又汝は応に五塵を念ずべからずと言ふも、(፡፡) 人が父母を祠祀するが如し。又汝は亦応に修戒の久と近とあるべからずと言ふも、時を以ての故に戒に差別あるに すると、二には次第相続するとあり。現在心を用って相続心を観ずれば、今猶ほ在るには非ず。又汝は四正勤を修 るが故に、妄念して先に定相を取りたれば、後に滅尽すと雖も、猶ほ憶念を生ず。法を憶する、応に爾るべし。 は聖人は応に未来を記すべからずと言ふも、 自ら我は得たりと言ふ。又汝は応に内心内受を観ずることを得べからずと言ふも、二種の心、一には念念生滅 又汝は応に自ら我は禅定を得たりとは称すべからずと言ふも、是の定は現在に在ることを得れば、 世に現じたまふと雖も、有無に摂せず。況んや滅度したまへるをや。衆生帰命すること、亦世 未来世の悪法の因縁を防ぎ、亦未来の善法の因縁をも起す。又汝は則ち仏なしと言ふも、 聖智の力にて爾り。未だ法あらずと雖も、 現在に色を取れば、 滅せる過去なりと雖も、 而も能く懸記すること、過 是の凡夫人は癡な 亦随って憶念 憶念力の故 兎

高度のものであって、 思想は、 という二諦の立場を示しているのは、 ここに長い引用文を掲げている中に、大乗の深義と異ならないものが見られる。「時法は実(体)なし」という 部派にも大乗にも通じるものであるが、文の中に、仏を有無に摂しないとする思想は、 大乗思想と見てよいであろう。又この文中に、第一義 『婆沙論』七七(三九九c・)に説かれる 二諦説と 無縁ではなく、 (真諦)と、そうでないもの 部派思想を超える また大乗の (俗諦

はあらず。

所以は何ん。

時法は実なし。但だ諸法の和合して生滅するを以ての故に時ありと名づくるのみ。

是の故

に汝が説く所の因は是れ皆然らず」と。

二諦説と一線を劃するなどとは言えないものがある。

り得るが、過未の法は知り得ない、とするもののようである。 『成実論』は必らずしも無の方に偏って賛同するものではない。成実の思想は諸法皆空に他ならないが、これは単 先きの引文は、 有説の破斥ではあるが、 無を積極的に立論してはいない。この文意は、現在法ならば我われは知 然るに此の有無の論は当時に於ける異論であって、

に非ず空に非ず、という所に立場を置く。このことを「一切有無品」二三(五六a以下一)に説いて 言 う。 に法体は無であると為すのとは異る。成実の空は、 無の説よりも深みを持った空であり、 中道から見た空、 即ち有

ક્રુ 何の因縁の故に無と言ふや。 有る人は説く、一切の法は有なりと。 地等の諸への陀羅驃、数等の諸への求那、(33) 答へて曰はく、有とは仏の十二人を説いて名づけて一切と為すものにして、(ミン) 或は説く、 一切の法は無なりと。 問ふて曰く、 和合等の法と、及び波(34) 何の因縁の故に有と説

挙下等の諸この業、総相、

別相、

切は有なり。

って亦名づけて有となす。陀羅驃等の六事は、是れ優楼佉の有、(35) (35) 本性等と、及び世間の事の中の兎角、亀毛、蛇足、塩香、風色等とは是れを無と名づく。又経の中にて仏は 虚空に轍跡無く、 外道に沙門無く、凡夫は戯論を楽しむ、 二十五諦は是れ僧佉の有、(語) (語) 如来には則ち有ること無し、と。 十六種の義は、 又所受の法に随 是 れ 那<sup>[40</sup>

ば、 即ち常辺に堕し、 方便を以ての故に、 若し決定して無ならば、 一切有とも一切無とも説くも、 即ち断辺に堕し、 第一義にあらず。 此の二辺を離るるを、 所以は何ん。 聖中道と名づく」と。 若し決定して有なら

耶修摩の有なるが如し、又若し道埋あって能く事を成弁せば、亦名づけて有となす。十二入の如し。又仏の法の中

断常二見に堕する。一切法の有無と言う一辺に偏ってはならない。

に言う所の、有と無との論は、

第一節

法

体

有

空

一五九

これが中道の立

るが、今ここは其の。緒であり、有相・無相のことを紹介したまでである。 空と思う心も空じるのであって、成実の空は深みをもっている空である。そういうことは滅諦聚の中で、詳説され められている。仮名心、法心、空心の三心を説き、仮名・法というものを空と眺め、五藴を空とみるのみでなく、 場である。 しかも成実の中道は、 不可得空ということを説く中道である。このような空は此論の滅諦のところで眺

用し、 る。その文にいう。「薄伽梵、梵志に告げて言はく、我は説く、一切の有は唯だ是れ十二処なり、と。若し数取趣(シン) (シン) 的のもの(実有)を破する点においては、共通点がないことはない。すなわち『倶舎論』は実我を破するために使 の両論において、表面上異なった論法ではあるが、十二処は有であるという経説を用いて、実我・実法という固定 て説くことは、第一義でない面(世俗諦)からするものとして、外道の実有思想を斥けるものである。 は是れ処の摂に非ざる時は、無体の理成ず。 若し 是れ処の摂なるときは、 則ち是れ不可説なりと 言ふ可からず」 因みに上の引文中に、十二入を一切であると説くが、それと同様のことが『俱舎論』二九(一五四b゚)に 出 て い この『倶舎論』では、経にもとずいて、無我を証し実我を斥けるのであるが、十二入(十二処)を一切有とし 『成実論』は実法を斥けるために用いているのである。 倶舎・成実

# 第二節 色 法 論

諸法の分類について、一般には倶舎の七十五法、唯識の百法に対し、成実は八十四法と言われている。この法数

に見られない。此論には苦諦は五受陰(五藴)とするが、これは経に基ずいたもので、順序は一般に説かれる色・受 について問題のあることは既述の通りである。 無為三を総計したものを言う。併し一般にそう言うているに過ぎず、詳細は明らかでない。殊に無為の三は文 しかし所謂る八十四法とは色十四、心一、心所四十九、不相応行十

言う。 受行陰となり。色陰とは、謂はく四大と及び四大所因成法なり。亦四大に因りて成ぜらるる法は、総じて名づけて(蛍) (蛍) 想・行・識でなく、 「問ふて曰はく、汝は五受陰は是れ苦諦と言ふ。何をか謂ふて五と為すや。答へて曰はく、色陰と識陰と想 色・識・想・受・行であって、 一一につき説明する。初めに「色相品」 三六(六二二)に

び同性のものの依らざる時を、皆眼根と名づく。余の四根も亦是くの如し。色とは但だ眼識のみの所縁にして、及 づけ、熱多き故に火と名づけ、軽動多き故に風と名づく。眼根とは但だ色を縁とするのみの眼識の所依にして、及 色と為す。四大とは地水火風にして、色香味触に因るが故に四大を成じ、此の四大に因りて眼等の五根を成じ、此 れ等が相触する故に声あり。地とは色等が集会して堅多き故に地と名づくるなり。是くの如く、湿多き故に水と名

び同性のものの縁ぜざる時、是れを名づけて色と為す。 香味触も 亦是くの如し。 と。この文中、四大所因成法とは、新訳の四大種所造色というのと同じである。 是等が 相触するが故に声有り」

所因成の者とを説く。 四大は仮名の故に有なり。 遍到の故に大と名づく。 無色の法は形なく、 で色相を説いて更に余あることなきなり。外道人は五大ありと説くを以て、 所因成となり。 次に「色名品」三七(六一a以下一)に説いて言う。「経の中にて説く。諸〝の所有の色は、皆是れ四大と及び四大 何が故に諸、の所有は皆是れなりと言ふや。答へて曰はく、 此れを捨せんが為の故に、 所有は皆是れなりと言ふは、是れ定ん 形なきが故に方な 四大と四大

法

説

受くる所あることを得。香味等の細なるが故に、 ち応に余物を受けざるべし。壁が障するが故に、則ち容るる所無きが如し。答へて曰はく、聞は微細なるが故に、 てなり。有対有障礙なるを以ての故に、壁が障すれば則ち聞えず。問ふて曰はく、若し声等にして有礙ならば、則 て曰はく、色等は尽く有形なるには非ず。声等は無形なり。答へて曰はく、声等の一切は有形なり。 故に色と名づく。声等も皆有形なるが故に、名づけて色と為す。処所を障礙するが故に、名づけて形と為す。 はく、有対の法を色と名づく。声等も皆有対なるが故に亦名づけて色と為す。心法等の如くには非ず。有形なるが けて大とは為さず。問ふて曰はく、何が故に地等の法を名づけて色と為し、名づけて声等と為さざるや。答へて曰 方なきが故に、 名づけて大と為さず。又麁現なるを以ての故に大と名づく。心心数法は現ぜざるが故に、 共に一形に依って相妨礙せざるが如し。 是の故に声等は有礙にし 有形なるを以 問ふ

心心数法を示すが故に、名づけて色と為す。又名を称する為の故に名づけて色と為す」と。 に依ればなり。此れと違するが為の故に無色定と名づく。又宿命の善悪の業を示すが故に、名づけて色と為す。又 て有対なり。故に名づけて色と為す。又悩壊すべき相なるが故に、名づけて色と為す。所有の割截残害等は、皆色

・聞く・嗅ぐ・味わう・触れるなどという 識が表現され、 疑うとか 厭うとか欣うなどという 心数法が説かれるの また色が予想されるのであり、それらを考えに入れて、色は「心心数法を示すが故に」と定義されたものと考

この文中に、色を定義して、「心心数法を示すが故に」という。その意味は、色というものが予想されて、見る

るとの考え方である。現在のすがた(体相)を眺めて、過去業が知られるとなす考えで、 色とは経験集積の表象とい 又先きの文中に、 「宿命の善悪の業を示すが故に」というのは、 所謂る宿業というものを「色」が物語

す」と先きの文において説くのは、色を予想してそこに名があるからそう言うのであり、能依は所依を示すともい 入って来るのであり、 声などは色とは言っても、あらあらしい形ではなく、微細な形であるから、隣家の声も壁に障えられずに我が家に 問いにおいては、 うような面をもっている。そういうところから、 有碍有障であり、 隣家の声は、壁が有っても聞えてくるから、色は有碍ではあるまいとするに対し、 物質は一般に有碍有障のものと言われる、とする。又「名を称する為の故に名づけて色と為 我われも之を聞くことができるとする。しかし声も壁にさえぎられることは人の知るところ 宿業を示すものと定義されたものと考えられる。 又先きの文中、 答としては、

とは言えない。そこで本論では、色法とは四大及び四大所因成法となし、または因四大所成法となすことが知られ 上の文の中で、変壊・質碍等の名義をもととして色の説明がなされていることが知られるが、それらは色の当義

一、四大の仮実

る。

いうるのである。

のである。今その概要を示すならば、先ず「色相品」三六(二六|a゚)には、 先に 引用した如く 「四大とは地水火 大は仮法と説き、 この論には四大の仮実につき諸品に説明し論義しているが、中にも「四大仮名品」三八には地・水・火・風の四 「明本宗品」四一においては四大の仮実問題に対し、成実の意を語る。 「四大実有品」三九には四大実有となしている。又「非彼証品」四○では四大実有説の不合理を 即ち仮法説を立て、実有説を破斥する

一六三

節色

法

風にして、色香味触に因るが故に四大を成じ、此の四大に因りて眼等の五根を成じ、此等が相触する故に声あり。

これは四大は色等が集った上に、 後に立てられたもの故、 実有法でないと為すのである。 次に 「明本宗品」四一 ……」と説く。四大によって眼等の五根を成じ、此等が相触する故に声があるというのが、此の論の立場である。

(二六|||c・)には「樹の中に於いて説いて林と名づけ、 比丘の中に於いて説いて僧と名づく。是くの如く、(大正|||一・)には「樹の中に於いて説いて林と名づけ、 比丘の中に於いて説いて僧と名づく。是くの如く、 法の中に於いて四大の名を説く」というている。有部の主張では、四大は実体が有るとなすのに、成実では之を認

品」三九(六一。・)に、「問ふて曰はく、四大は是れ実有なり。所以は何ん。阿毘曇の中にて、堅相は是れ地種、湿 の中にて説く。形処は是れ地、堅相は是れ地種なり、余の大も亦爾り」と言う。阿毘曇には四大が能造とされてい 相は是れ水種、熱相は是れ火種、動相は是れ風種なりと説けばなり。是の故に四大は是れ実有なり。……又阿毘曇 比丘が集まって僧伽と名づけられる如く、 林や僧伽は仮のもの、 同様に四大を仮と見るのである。 又 「四大実有 めない。 四大は色香味触によって生ずるもので、 仮と見る。 たとえば樹が集って林と名づける如く、 三人以上の

の説は堅と堅に依ると、湿は湿に依ると等なり、とす。故に知る、堅等は是れ実法にして、堅に依るは是れ仮名な 四大を示すを以て、所謂堅と堅に依るとを、地と名づく。是の故に堅等は是れ実の大なり。又経の中にて仏は二種 ると示すのである。 余の大も亦是くの如し。 是の故に堅等は是れ実の大、 堅に依る法は、 俗に随ふを以ての故に大と 名づくるの 又説く。「色等の造色は四大より生じて仮名有ならば、則ち法を生ずること能はず。又堅等は

即ち堅に依るのは仮法とするのである。そうすれば実の四大は如何にして色法等を作るかにつき、同品(|六二a゚)

み。故に二種の大の亦は実亦は仮名なる有り」と。同じく四大と呼んでも、仮実の二説がある。

|ト゚||)に説いていう。 「又若し人にして四大は是れ仮名なりと説かば、 則ち大の相を離れん。 若し堅に依るを地種。以)に説いていう。 「又若し人にして四大は是れ仮名なりと説かば、 則ち大の相を離れん。 若し堅に依るを地種 大を実と見る有部の説とは異なり、 若し本より性無くんば、云何んぞ発すべけんや」と。水が氷となるのは水大に堅相あるがため、水が熱するのは水 得て則ち発するが如し。是の故に先に自性あれば、縁を仮りて発するなり。 堅相あれば、冷に因って則ち発し、 が顕われて、他の三は隠れている、という考え方である。これを「非彼証品」四○(||六三|-) )には次の 如く説く。 あるとなすのである。 ものである。四大の一を取れば、他の三は共に生じ、四大不離である。四大が仮名とすれば共生不離とは言われな の衆は、 れ実なりと説かば、 大は共生なるが故に相離せず。経の中に説くが如し。諸、の所有の色は、皆四大の造なり。若し人にして四大は是 水相は能潤、 に言う。 大に熱相あるがためであるとて、 「問ふて日はく、 堅に依る色、 湿に依る等の衆を離るればなり」と。その文意は、実の四大は一切色法に徧在するもので、 「又汝は堅等に何の義あるが故に、 火相は能熱、風は能成就なり。是の故に四大は是れ実なり」と。又その文の前に次の如く説く。「又四 外の因縁を以て諸大の性は発す。金石等の中には流相あれば、火を待って則ち発し、 湿に依る色があるとすれば、依っておるものは仮名であるからである。これに依り、 則ち相離せざるも、若し仮名なりと説かば、 四大は共生不離であるとなすことは、 四大により一切の物質が成立するとの考えである。 風の中に冷熱相あれば水火に因って則ち発し、草木の中には動相あれば、 四大は色香味触の上に仮説したものとする。 独り大と名づくるやと言ふも、 四大に隠顕を立てる意と見られる。即ち地大には堅相 則ち応に相離すべし。 故に知る、四大は相離することを得ず。 堅等には義あり、所謂、 即ち「四大実有品」三九(ナニニ) 然るに『成実論』の立場は四 所以は何ん。 共生不離なる 堅に依る色等 水の中には 四大は実に 風を

節

色

法

論

説

身皆熱なるが如くんば、身即ち火と為らんも、是の事は然らず。是の故に、堅に依るは是れ地種なりと言ふことを と名づくれば、 水が堅の物に依らば、 水即ち地と為らん。泥団が湿に依らば、泥団即ち水と為らん。 熱病の人の挙

得ず。但だ堅が地種たるのみ。余の大も亦爾り」と。

よう。 堅なるも、泥団は即ち軟たり。故に知る、定れる堅相なし。又少因縁を以ての故に、堅の心を生ぜば、若し微塵に 非ず。是の故に堅なし。此の因縁を以て軟等の諸触も亦皆無なり」と。この文において、相待的に存するものは、 相待なるが故に有なればなり。 欽抜羅を見れば、 氎を以て軟と為し、 氎を見るが故に欽抜羅を以て 堅と為すが如相待なるが故に有なればなり。 欽 の、是の心に身の堅と身の軟とを生ぜしむるもの有ることなし。是の故に定れる堅相なし。又堅と軟とは定なし。 して疎に合せるを名づけて軟と為し、密に合せるを名づけて堅と為す。是の故に定なし。又一法の中にて、二の触 れ仮名なりと説くも、是の事は然らず。所以は何ん。堅法も尚ほ無し。況んや仮名の地をや。若し泥団にして是れ 即ち成実は色香味触を実と為すという特殊の思想を有するのである。之を明らかにするため、 触法は応に相待なるが故に有なるべからず。又自ら金石を覩れば則ち堅触なるを知るも、眼の得べきものには 「無堅相品」四二(|二六四a')に説く。 「問ふて曰はく、 汝は多堅の色等が地大を成ず、 是の故に地等は是 以下諸品を引用し

が、そうすれば堅湿等に決定した相はない。例えば泥団は堅とも軟とも言えるのである。それは微塵の疎合してい およそ多堅は地大、多湿は水大等とするとき、 これ四大は仮名に他ならない。 また 堅は地種の上に 認められる

また眼で見ただけでは堅さは判らないとすることなどは、注意を要する。

無となすということ、

るものは軟、密合しているものは堅に他ならない。「有堅相品」四三(六四a以下一)に 言う。 「又実に 堅等あり。

棋 水 答へて曰はく、 中にて説く、潤は是れ水相なり、と。竟に何れの者を以て実と為さんや。答へて曰はく、 を以て堅とも為さず。 ら相あり。 ば氷となるを見る。 所以 には次の如く説く。 とを得ればなり。 現にこの堅を知ればなり。 の因縁を以ての故に名づけて堅と為せばなり。 り。 の (清か) 別名なり。 問ふて日はく、 流は是れ水の業なり」と。 は何ん。 亦作す所の業は異ればなり。 四信を得たるもの異することを得べからずと説くが如し。答へて曰はく、 流となり水の湿は則ち堅氷とならば、云何んぞ諸、の大は自相を捨てざらんや。経に四大の相は或は 若し法にして堅に依るは是れ地種、 能く分別心を起すが故なり。 湿潤を以ての故に流れ、 問ふて日はく、 余も亦是くの如し。 阿毘曇の中に説く。湿は是れ水相なり、 此の金は堅を以ての故に、 「問ふて曰はく、我は是の堅法あることを知る。而も今、金は熱すれは則ち流れ、 但だ堅は流の与に因と為り、湿は堅の与に因と為るとなすのみ。 現に知る事の中にては、 この文中、 流は是れ水の業にして、 謂はく打擲等なり。 故に知る、 是の故に下に赴くなり。 四信とは、信仏、信法、信僧、 若し堅無くんば、 地に属するや。 若し湿は湿に依るは是れ水種等なり。 又能く手等を障碍するが故に、名づけて堅と為せばなり。 堅あり」と。 因縁を用ひざるなり。 又軟湿と相違するとき則ち名づけて堅と為せばなり。 眼の見る所の法なり。 ೬ 何の分別する所ぞ。 流るるが故に水に属するや。答へて曰はく、各、 又四大の相について 「四大相品」四四(六正三二・) 或は有る人の説く、 是の故に流即ち是れ潤なり。 信戒をいう。 又世間の事を以て、名づけて堅と為すこ 是の故に流は湿潤には非ざるなり。 又堅は能く心の与に縁と作 流は是れ水相なり、 我は堅を以て流とも為し、 問ふて日はく、 さらに続いて、 是の故に自相を捨てざるな 流と湿と潤とは、皆是れ 亦湿潤は是れ水 金の堅は則 風大を説明 水は寒なれ 又我等は 又能持 ればな 経の 湿 自 変 ち

第二節

法

説

なり。 なるが故なり。 は念念に滅するが故に余処に至らざればなり。余処に至るを以ての故に名づけて動と曰ふ。至去と動とは是れ一義 して軽動相となすが、 軽は是れ風の相にして、動は是れ風の業なれば、業と合して説くなり。問ふて曰はく動相あることなし。諸法 軽は是れ触入の所摂にして、動は是れ色入の所摂なればなり。今、二法を以て風と為すべきや。答へて曰は 答へて曰はく、我は但だ世諦を以ての故に、説いて名づけて業と為す。第一義には非ず。是の軽法 其の文(六四b以下一)に言う。 「問ふて曰はく、 風の中に軽動の相を説く。 軽は異、 動は異

に因りて余処に法の生ずるを名づけて業と為すことを得。爾の時を去と名づく。問ふて曰はく、軽には定相なし。

相待なるが故に有なるには非ず。 るを以ての故に無ならば、是等も亦、応に皆無なるべし。而も然らず。是の故に相待は是れ正因には非ず。又軽は なるあり、或は法の相待なるが故に短なるあるが如し。総相は心に因るが故に即ち別相と為す。若し軽法は相待な 所以は何ん。 しと為すが如し。 是の故に相待の有には非ず。但だ重法のみは相待す。重物にして称るべからざるもの有ることなければなり。 相待なるを以ての故に有なればなり。十斤の物は二十斤に於いては軽しと為すも、五斤に於いては重 答へて曰はく、重法と量法とも、 称るべか らざるを以ての故に有なり。 心等の法に因って亦相待の有なり。 物の称るべからざるは、臺嚢の中の風の如 或は法の相待なるが故に長

或は三の色味触のみのものあり。 色香味触あるが如きも、 或は但だ色触のみのものあり。 或は火の中にも色香味触あるも、 金銀等の如し。或は水の中にも色香味触ある 或は三の色香触のみのものあり。 或は但だ

……問ふて曰はく、今、地等の大は皆是れを色香味触の衆にして差別なきや。答へて曰はく、不定なり。地と名づ

色触のみあり。風の中にも或は触ありて香なきもの、或は香触あるものあり。是の故に不定なり」と。この文にお

いて軽法は、 相待的に存するのでなくて、それは称りえないもので之を有となすという考え方は注意を要する。

仮名の中に於いて、四大を以て喩となすが故に、四大の義を説くのみなればなり。若し爾らずんば、則ち応に説 ず。若し堅等を以て四大と為さば、何の利益する所ぞ。又汝が依の義は二種なれば、 三占以下 )に言う。 何の必要があって四大を説くかと言うに、 それは仏が外道のために之を説くと述べる。 即ち 「明本宗品」四一(正 とも為すべきに、而も実には然らず。是の故に色等の四法は是れ地にして、 の声を説くも、終に声は是れ地なりとは説かざればなり。若し因縁なきに、 と為すべきに、而も実には然らず。又何を以ての故に、声の中に於いて名づけて、地と為さざるや。世人は常に地 に於いて、人の名を説くは、因縁なきに非ず。若しは因縁なきに、強いて名を作さば、馬を見て、応に名づけて人 きを以ての故に、色等の中に於いて四大の名字を作さざればなり。世間が、我は人を見ると言ふが如く、色等の中 実の大には非ずと言ふは、是の事は然らず。所以は何ん。若しくは経書にても、若しくは世間の中にても、因縁な ふは、此の事は未了なり。当に知るべし、是の依の義は異る。謂はく仮名是れなり。又汝が、俗の言説に随はば、 べからず。世間は皆、自然に地等の 四大を知れども、 而も実性を了せず。 是の故に為に説くなり。 手等をば説か は、是の事は然らず。所以は何ん。諸ゝの外道は我を成ぜんと欲するが故に四大の一異を以て喩と為す。 要するに、 阿毘曇においては四大実有となすに対し、成実においては四大仮有とする。もし四大が仮有ならば、 「汝が先に 我等は四大と 色とは若しは 一若しは異なりとは説かず、 地の分の中に於いて地の名字を説くな 強いて名を作さば、亦声を名づけて地 謂はく諸大は是れ実なりと言 是の故に咎なしと言へる 故に仏は

色は是れ仮名の因を成ずれば、中に於いて説いて人と名づくるが如く、樹の中に於いて説いて林と名づけ、比

法

み。 の方において、 の法を主と為すを以てなり。又汝は堅相は能持なり等と言ふも、是の事は然らず。但だ堅相能持のみなるには非ず 応にこの義を転ずべし。 が如く、 大の和合せるを 仮に名づけて眼と為せば、 触入にて、若しは六触入を因として成ずる所と言ふも、是の経は然らず。 丘の中に於いて説いて僧と名づく。是くの如く、 又汝は法の中に住して、依なく主なしと言ふと雖も、是れ即ち依と主と為す。住する者は是れ依にして、所住 衆の因縁を仮るものなればなり。 我法も亦爾り。仮名の中に於いては、更に所生なし。是の故に此の経は応に有るべからず。若し有らば、 阿毘曇に対する批評をなしているのである。 又汝は四大を因として造らるる清浄色を、名づけて眼となすといふも、 余も亦是くの如し。 仏は四大を名づけて色と為し、 色清浄なるが 故に名づけて眼と為すの 色等の法の中に於いて、 是の故に四大は是れ仮名有なり」と。 汝が法の中にては、 四大の名を説くなり。 造色には所能生なき 是の事然らず。 又汝は若しくは六 この引文の終り 四

Ļ は、 に教へて、 り生ずと説くも、 毘曇の中にて、堅相は是れ地種なり等と 説くと言ふと雖も、 又「非彼証品」四○(六二a以下一)には次の如く説く。 眼 是れ地にして、 は何れを所因となすや、業に因るが故に生ず、と。 姉よ、 此の事も然らず。 是の身は飲食より生じ、愛慢より生じ、 但だ堅相のみには非ずと説きたまへばなり。 所以は何ん。色等は業煩悩飲食婬欲等よりも生ずればなり。経の中に説 「答へて曰はく、 然らず。 四大は是れ仮名のみ。 婬欲より生ずと言へるが如し。 又説く、貪楽の集の故に色集あり、と。 是の事然らず。 此の故に此れ正因には非ず。 所以は何ん。 故に知る。 仏自ら堅と堅に依ると 又汝は色等は四大よ 又阿難の比丘尼 色等は但だ四 汝は阿 くが如

大のみより生ずるには非ず」と。

の三道を説いていて、この点では業感縁起論の立場とみられるけれども、先きの引文の最後に示されている如く、 質)の解明にも、一種唯心論的立場を示すことになる。すなわち『成実論』の説は、後に触れる如く、惑・業・苦 して色等は唯だ四大のみより生じるという機械的で単純な唯物思想をそのままに許すものではない。そこで色(物 思うに仏教は、 一般的に言って、縁起という広くして深い立場において色(物質)をも眺めるべきであって、

は、 色(物質)の解明において、いずれかというと、殆んど唯心論と云ってよいものを示すのである。 後世の唯識説のように、組織的に深く掘り下げられているとは言えないようである。 しかしまだ其れ

Ļ に対する成実の考え方が、「明本宗品」四一(六三二・)に出ている。 故に色等は是れ実なり。又眼等は仮名なるが故に諸大あり。亦は実亦は仮名なりとは、則ち是れ邪論なり」と。之 a 六三)に、次の如く述べて仮の四大を破する。「又一法にして二種、亦は実亦は仮名なるは、是れ不可得なり。是の六三)に、次の如く述べて仮の四大を破する。「又一法にして二種、亦は実亦は仮名なるは、是れ不可得なり。是の では生じ得ないとなすのである。そして「色等は業煩悩飲食婬欲等よりも生ず」として破斥する。更に同品(||・-|| るとなすものとも言える。然るに『成実論』では色香味触の上に堅湿煖動があるとなすのであって、四大のみから (事の四大)は、能成の四大(性の四大)に依って生ずるとなすのである。換言すれば四大が能成で、色等を生ず 是の故に四大は是れ仮名有なり」と。これは色香味触は実であるが、その中にあるものは仮とするとの意であ 是の事然らず。 四大に実の四大(性)としての堅湿煖動と、仮の四大(事)としての其れとを立てる。そして所成の四大 (有部)の四大に対する考え方と、成実のそれとの間の相違を明了にしておくべきである。 但だ堅相のみが能持なるには非ずして、 衆の因縁を仮るものなればなり。 即ち言う。 「汝は堅相は能持なり等と言ふ 前者にお

法

論

る。 五大を言わない点で本論は有部や勝論派と同様であるが、 四大を仮とし、 色香味触を実となしたところにおい

二、五

根

て、

両派の説と異なるのである。

(1)

仮

実

論

五根を実となすに対し、 五根については主として仮実論があり、さらに、四大と五根との関係の論が詳しい。この論の立場は、有部等が(当) 五根は仮とする。そしてその理由は、 五根は四大により成ぜられるものであるからという

等の根を成ず。是の故に四大と異らず。……又比丘、仏に問ふ。何等をか眼と為すや、と。仏答へたまふ。四大に に言う。「問ふて曰はく、眼等の諸根は四大と一と為んや、異と為んや。答へて曰はく、業の因縁に従って、四大は眼 にある。 それは恰かも、 人が五陰(藴)によって成ぜられる如し、と考えている。 「根仮名品」四五(六五b以下))

利根にして智あれば、 因りて色を成じ、 不可見にして有対なるを、是れを名づけて眼と為す、 眼等の根に於いて、深く疑を生ぜるなり。 世間は皆色を見るは是れ眼、 ځ 故に知る、 四大に異らず。 乃至亦触を知るは是 是の比丘

五根が皆四大に属することを示さんと欲して、答へて、比丘よ、是の眼は四大所成の色に因りて、 性を五根と為すと説き、 れ身なりと知るも、 是の比丘は眼等の根の中に於いて、有無の疑を生ぜるなり。所以は何ん。或は諸師あって、五 或は一性を説けばなり。 是の比丘は、 仏の法を試観せんと欲するが故に、 不可見にして有 仏に問ひ、 仏は

対なり、と言へるなり。若し法にして実あらば、則ち因成には非ず。仮名の法に因りて更に仮名を成ずること、樹

各別に五大より成り立っていると見るのである。即ち眼根は火大、耳根は空大、鼻根は地大、舌根は水大、 勝論の説である。五性を五根となす説は、五根は全べて五大の合成と見るのである。或は一性を説くとは、 因りて更に仮名を成ずること、樹に因りて林を成ずるが如くなり」(前に引用)というが、此の中、 ならずと説くのは、数論・勝論等の説に対している如く考えられるものである。此の品に「是の比丘は利根にして 四大即根と言えない場合もあるから、詳しく言えば不一不異とすべきである。このように四大所成の故に四大と異 名づけて根と為すにはあらず。故に知る、諸根は四大と異らず」と。此の文は四大と根と不異となすものである。 とも言ふことを得ざらむ。答へて曰はく、四大の成就せる中にて、仮りに名づけて根と為すも、亦但だ四大のみを に因りて林を成ずるが如くなり」と。これは因成の故に仮となすもので、所謂る因成仮の義である。 一異を詳論するならば、不一不異と言うべきである。先きの品の最後(|六六a゚)に言う。 「問ふて 曰はく、 亦一 眼等の根に於いて、深く疑を生ぜるなり。……若し法にして実あらば、則ち因成には非ず。仮名の法に 諸師とは数論 然るに若しも 五根は

凡そ一大で一根を造るとするのが 偏造説 (一根一性説)、 又火大のみ 力が強く 現われるとする等は 偏多説であ

風大より成るとみる。これについては、次の項において詳しく述べることにする。

偏多説と偏造説

の外道説く。五根は五大より生ず、と。是れ実なりや、云何。答へて曰はく、無し。虚空は無なるが故に。是の事 色声香味触を五根に配当する。今、「根等大品」四七(六六方・)に依 るに、 「問ふて日はく、 諸、

は巳に明かなり。是の故に五大より生ぜざるなり」と説く。実体の無い虚空は、能成とはなり得ないとする。仏教 色 法

説

では声の実体を立てない。 上の引文は総破であり、其の上に四大偏多説を挙げる。 すなわち先の連文に次の如く言

- う。 但し便宜上番号を附して、偏多説の立論の根拠を明らかにしよう。
- (-)り。 諸、の外道の言はく、 眼中には火大多し。 所以は何ん。 業因に似るが故なり。 経の中に説くが如し。 衣を施さば色を得、 食を施さば力を得、 乗を施さば楽を得、 明を施すにより眼を得るな 燈を施さば眼を得、
- (=)又眼は明を仮りて能く見、明を離るれば即ち見ず。故に知る、火大多きなり。

是の故に眼中には火大多きなり。

- (=)又火は能く遠く照す。眼に光あるが故に、能く遠く色に対するなり。

(PJ)

又言はく、

人死すれば眼は日に還帰す。

故に知る、

日を本性と為す。

- 又眼は定んで能く色を見る。色は火に属するが故に、還って自性を見るなり。
- (H)
- 右に引き続いて、文に言う。「是くの如く、虚空地水風等も、根に随って偏に多し。人死すれば耳根は虚空に還
- 応に多少あるべし」と。以上は、眼根は火大、鼻根は地大、舌根は水大、身根は風大、耳根は空大という、 帰すれば、耳は定んで能く声を聞き、 声は虚空に属するなり。余も亦、是くの如し。是の故に、根の中の諸大には 偏多説
- 汝が業因に似ると言ふは、是の事は然らず。所以は何ん。或は業因に似ざるものあるを見ればなり。

を挙げるものと見られる。之に対し、此の品(六六b以下一)には偏多説を破斥して次の如く述べる。

して五事の報を得と説くが如し。又若し眼の中に明が多きときは、則ち応に外の明なる燈燭の如き等を仮らざ

(\_) ち虚空等も亦応に皆多かるべし。又一切の眼が皆外の明を仮るには非ず。鵄鵂等の禽と猫狸の獣とは、 ずと雖も、而も能く見るを得るが如く、眼の法も是くの如し。応に憶想分別して火大多しと謂ふべからず。 是の故に眼は火に属せず。又月の明の中にても亦色を見るを得るも、 を仮らずして、亦能く見ることを得るが如し。故に火多きには非ざるなり。又火は是れ明照にして常に熱相 汝は明を離るるときは則ち見ずと言ふも、 て能く爾り、或は眼の明を待って能く見るあり。明を待たずして而も見るあり。眼は空等の因線にて色に到ら ならば、応に自ら壊すべからず。故に知る、火多きには非ざるなり。又天眼は明を離るるも、 は即ち明了となるが如し。則ち応に水多かるべし。又火は能く眼を壊すること、 又若し眼にして外の明を仮るが故に火多しと名づけば、 眼は是の如くならず。 而も実には外を仮る。是の故に非因なり。又水は能く眼を益すること、人の眼を洗へば眼 若し虚空と憶念と及び色とを離るるも、 則ち耳等の根の中の空等も応に多くして、 月は水の性なるには非ず。 日光等の如し。若し是れ自性 亦見ること能はざれば、 亦能く色を見る。 又眼は法とし 外の空等 外の明 則 又

 $(\exists)$ 若し汝にして眼には光明ありて、能く遠く色に対すと言はば、 是の事は已に破したり。眼には光なきが故な

(Ľ) なるものにして死せば、 若し日に還帰すと言はば、 眼は何れにか帰する所ぞ。上には日なきが故なり。又虚空は作なければ、則ち帰する所なけん。又 日の根と及び日とは、復た何れに帰する所ぞ。是の故に然らざるなり。 眼は則ち是れ常なり。又日等は根に非ざれば、 眼は何が故に帰せんや。又若し日 又上天にて死

- <del>1</del> ₹

第二節

色

法

七六

諸根には去なし。有為の法は念念に滅するを以ての故なり。

(五)

ず。因を用ふることなきが故なり。声の空に属する等も、亦是くの如し。是の故に汝が五根の中に於いて諸大

汝にして眼は定んで能く色を見、 色は火に属するが故に、 還って 自性を見るなりと言はば、

是の事は然ら

は偏に多しと言ひしは、是の事は已に破したり。

故に、 はく、 示すれば、次の如くである。 るとする。五塵の中、 って成る眼根は色を有し、空大に依って成る耳根は声を有し、地大に依って成る鼻根は香を嗅ぐ。即ち偏造説を図 以上は偏多説とその批判であった。つぎは偏造説を説く。 一根は一性なり。地の中には求那が多きが故に、香有りて能く香の知を発し、水火風の中には味色触あるが(紫) 能く味色触の知を発すなり」と。これは一根一性説、即ち偏造説である。数論は色声等の五塵が五大を成ず 色塵は火大、声塵は空大、 香塵は地大、 即ち先の連文に言う。 味塵は水大、 触塵は風大を成ずる。 「問ふて日はく、 そこで火大に依 有る論師の言

(五塵) (五大) (五根)

声塵——空大——耳根色塵——火大——眼根

香塵——地大——鼻根

味塵——水大——舌根

触塵

風大

-身根

ない。 実には然らず。又陀羅驃なきが故に、則ち根あることなし。又諸根の力用は、謂はく塵と合するが故に知を生ずる(ધ) を取る根の用があり、 に尽く知るべくんば、又水は但だ冷触のみあり、 て、鼻有りて地に属す。故に独り能く香を知る。答へて曰はく、地の求那は但だ是れ地なるのみにて、鼻ありて応 という意味である。又数論の説によって、次の問答がある(六六c以下 )。 「問ふて曰はく、 香は 但だ是れ地にし ち諸大が合すると言う。これは地水火風等の求那を含んでいる故、地だけを縁じても、 をも発すべし。地の中には四求那を具するを以ての故なり」と。以上は、大体において一性一根説を破するのであ く、地大は香の求那が多い等と言う。そこで其れを挙げて次の如く問う。{大正三二・}「是れ 実 なりや、 云何。答 へて曰はく、我は先に不定と説きたり。地の中には香もあり余物も亦あり。是の故に非因なり。又諸大にして合し 大は五塵より成ずるとは言わない。五塵が四大の求那(徳用)として出来上っている。即ち、火大は色の求那が多 即ち火大より眼根、 根一性で、五大五根を成ずる。火大にて成った眼は色塵を成じ、其他も同様である。そして勝論の方では、四 和合して已に破れば、則ち根の用なし。是の故に一性を根と為すこと有ることなし」と。鼻では全ては判ら 地は手で触れうるし、眼でも見うるとする。陀羅驃(dravya)とは実体である。根と境とが和合する故、境 地の水を離れたる等あることを見ずとは、若し地は香有るが故に、能く香の知を発せば、亦応に色等の知 一性のみ根とするのは不合理であるとする。以上は偏造説批判である。 空大より耳根が出来るとは言えず、不定であるとする。種々のものが入り混っている、 火は但だ熱触のみあれば、応に舌根を以て能く知るべきに、 種々のものが具わっている 而

さらにまた偏多説批判をなして「分別根品」四六(六millin)に言う。 「問ふて 曰はく、 是の諸根の中にては、

法

論

本 論 0 解

ば、 何れの大か偏へに多きや。答へて曰はく、偏へに多きもの 有ることなし。 何が故に能く色を見るものあり、能くせざるもの有りや。答へて曰はく、皆業より生ずればなり。 問ふて曰はく、 若し 諸大にして等しく 業より生じ

が、 て眼に属せば、四大の力能く色を見るなり。余根も亦爾り」と。この文意は、四大から言うと均等とすべきである 然も差が生ずるのは、業力に依ると言うのである。又其の連文に説く。 「問ふて曰はく、若し業より生ぜば、

為るものあり、 何故に一根を以て遍く諸塵を知らざるや。答へて曰はく、此の業に五種の差別あればなり。 燈燭を施して眼根の報を得るが如し。 声等も亦爾り。 業が差別せるが故に、 業にして能く見の因と 根力に異有るなり」

異るという。 外に燈火を与える時、 眼根があらわれる。しかも業に依って差別を生ずる。即ち四大は同じであるが、 用きは

此の文の中、業に五種の 差別があるというのは、 五根の各、の生ずべき 業を考える故、 五種の業というのであ(55)

Ł, る。 の根とされる五根の各、の差別は業に因って起る、と見るのが、上の文の意味するところである。要するに此れは 見の因となるもの 一般に六根で見聞覚知の因を説くが、六根の中、第六の意根は知であるが之を除いて、(⑸ 四大は同じであっても、こうした見とか聞とか覚とかという働らきが異なるのは、 (眼根)、 聞の因となるもの(耳根)、 覚の因となるもの(鼻根・舌根・身根) 業力が関与する、 前の五根の上で眺める が即ち五根で 即ち色

故に根を借らねばならないのであるかということである。そこで、先の連文に言う。 もう一歩進んで考うべきことがある。 それは直ちに業から識を借りて諸塵を取ればよいのに、 「問ふて曰はく、若し是れ業 業力は何 業の着眼による偏多説批判である。

外の四大等も根なくして生ぜず。法として応に此れを仮るべし。又諸根は衆生の身を厳るを以ての故に業より生ず 現見するに、無根なるときは則ち識は生ぜず。所以は何ん。盲者は見ず、壟者は聞かざるが如く、 喩にしたものである。たとえば田もあり、雨露水土の諸縁がととのい、 識も根なくば生じない。口他の理由は、 くの如くなり」と。 るなり。 て、因縁は無用なれば、此れは難に非ざるなり。又法として応に爾るべし。若し諸根無きときは、則ち識は生ぜず。 力ならば、何ぞ諸根を仮らんや。但だ応に業力のみに従って、識が能く諸塵を取るべし。答へて曰はく、然らず。 因縁が無用ということを示す。すなわち業力だけでは果を結ばないのであって、根を仮るということを譬 穀の因縁業を得るを以ての故に穀は生じ、亦種子を仮りて芽茎枝葉も次第して生ずるが如く、 何故に業力が根を仮るという事実となったか。上の引文に依るに、それは臼法爾自然である。 有情の身体を厳飾する為であると言う。この文中の譬喩は、 業因縁が揃うていても、種子を仮らねば果 現見の事の中に 諸根がないと 此れも亦是

#### (3) 根の知と不知

が生じない。それと同様に根が無いなら果が開けないというのである。

能く知るなり」と。 ೣ は塵に到るが故に知ると為すや、到らずして能く知ると為すや。答へて曰はく、根は能く知るには非ず。 大衆部は識見家、経量部は根識和合見家とされる。「根無知品」四八(二六七a゚)に言う。 これは根見と識見の問題と同一である。根が知るか、識が知るか、両者和合して知るか。説一切有部は根見家、 能く塵を知らば、 『成実論』は此れが大体の据りである。即ち、この論は根識和合して知るとの説に反対する。 則ち一時に遍く諸塵を知るべきに、而も実には能くせず。 「問ふて日はく、 是の故に識を以て 所以は何 諸根

ーセナ

法

即ち根を依として識が知る。そして、識が知って根が知るのでない、即ち根自身は無知である(成実論の立場)と 照すものが有って照すのか。もし照すものがなくて根が能く照すと言うならば、まさに根は無い筈で、識だけでよ に知るべし、火に従って熱あるなり」と。この文は、勝論を敵者として破する。凡そ照とは何であるか。根以外に なり。若し識あらば則ち知り、識無くんば則ち知らざること、火あらば則ち熱く、火無くば則ち熱なきが如し。当 是の故に照は根の業に非ざるなり。又根は能く知るに非ざること、燈の能く照して、而も能く知らざるが如くなる 無窮ならん。若し更に照する者なく、但だ根のみにして能く照せば、亦応に根無くして但だ識のみ能く知るべし。 の中にては、耳等の諸根は是れ火性に非ざれば、応に能く照すべからず。若し諸根にして、識に於いて燈の如くな り」という説を掲げるが、之を破斥して言う(二六七a゜)。 「此れ分別に非ず。 云何んが照と名づくるや。 汝が法 根と識と和合して始めて知ると言うが、もと物には用きが具わっている。そこで和合して始めて用きがあるのでは 須ひんや。又若し根にして能く知らば、応当に分別すべし。是れを根の業と為んや、是れを識の業と為んや」と。 法として余法を待つが故に、能く所作有るもの有ることなければ、若し眼にして能く知らば、何ぞ識を待つことを 先の連文に言う。 もし燈の如しと言うならば、燈は照すけれども、 必ず能く識の為に依となる。 是れを根の業と名づく。 是の故に但だ識のみが能く知る。 もし和合して知ると言えば、根の業か識の業か。 諸根は、 「汝が心に、或は根は識を待って共に知り、識を離れずして知ると謂ふは、是の事は然らず。 更に応に照すべき者あること燈の如くにして則ち照すべし。復た照あらば、 知ることは出来ない。 『成実論』には、 知ることは必らず識が知るのである。 「照は是れ根の業、 諸根なるには非ざる 是くの如くにして 知は是れ識の業な

定めるなら、 すれば、是れ則ち根と識と異あるなり」と。之に対して、通釈して言う。 則ち見る所なけん。是の事は不可なり。是の故に諸根は定んで能く塵を取る。又根を以て塵を取り、 は微細の事に於いて、 の中に説く。眼を以て色を見るも、 又眼等を根と名づく。若し知ること能はずんば、何ぞ以て根と名づけんや。又経の中に説く。我が諸、の弟子 仏はよく眼見と言うのは何故であるか。之には二の理由があるという。即ち先ず問いを掲げる。 能く知ること、眼の見る所の如し、と。若し眼にして見ること能はずば、仏の諸~の弟子は 応に相を取るべからず。 耳等も亦爾り、と。 故に知る、 眼は能く色を取るな 識を以て分別 「経

経の中に仏自ら説く、眼は是れ門なり。色を見るが為の故なり、と。是の故に眼は能く見るに非ざるなり。

故に眼が見ると説くのみ。

眼を以て門と為して、

識が中に於て見る。

- 又世間人は、世俗を以ての故に、眼能く見、耳能く聞くと説き、仏も亦随って説く。……
- この文意は、臼眼は門であって、識が境を見る時の門となるとする。そこで眼が能く見るのではないが、門に依っ
- づけんや、と言はば、今当に答ふべし。此の眼等の五法は余の色等に勝るが故に名づけて根となす」と。この文意 のように言ったにすぎないと見る。同品(||六七c゚)に説く。 「汝にして若し見ること 能はずば、 眼が見ると経に説くにすぎないとの意である。口つぎの理由は眼が見るのではないが、 何ぞ以て根と名 世俗に随ってそ
- ŋ の色等に勝る」と言うが、此の「勝る」という意味がなお不明了である。 は、若し根が知るのでないとすれば、何故に根と名づけるかという問いである。それに答えて、 境も亦勝れた用きがある如く考えられる。こうしたことに疑問を掲げて、「問ふて曰はく眼等の五法と余の色 即ち識は根と境とに依って生ずるのであ 「眼等の五法は余
- 一八一

論

説

- も亦生ぜざれば、何を以てか勝と為さんや」と言う。ついでその勝る理由を示している。 等との、 此の十法は、 倶に塵を知らざるも、 眼等を離れては、 則ち識は生ぜざるが如く、 若し色等を離るれば、 識
- ての故に名づけて鼓音と曰ふが如く、地と穀等と合して、而して芽を生ずるも、 諸根を以ての故に、識は差別を得て、眼識耳識等と名づく。鼓と桴と合して而して音あるも、 穀が勝るを以ての故に穀芽と 鼓が勝るを以

為すが如く、諸識も亦爾り。所依の処に随って差別の名を得るものにして、縁を以ての故なるにはあらず。若 色識と説かば、則ち疑を生ずべし。是れ眼識と為んや、是れ色を縁ずる意識と為んや、と。……

- $(\Box)$ 又根にして通利ならずんば、則ち識は明かならず。若し根にして清浄ならば、則ち識は明了なり。

一塵は多人の共有たるを得べし。……

 $(\equiv)$ 

又根は是れ不共なるも、

(24) 故にはあらざればなり。 又根は是れ因にして、塵は是れ縁なり。所以は何ん。根が異るを以ての故に、識に差別あるも、 種は是れ因にして、地等は是れ縁なり。 種の異るに随ふが故に、 互に差別あるが如

よってつけられる。たとえば太鼓だけでは音を発せず、桴を要するとは言え、太鼓が勝れているから、 と。この引文に於いて、先ず⊖次のように説くのである。それは、境の関係が無いことはないが、識の差別は根に 桴声と言わ

因は縁に勝るが故に、名づけて根本と為すことを得るなり。

であろう。 ず鼓声と言うようなものである。若しも境の上から名づけて、 れている。又臼根の明了は識の明了を来たす故、 根の方が境より 勝れている。 つぎに臼根は他人 が受用できない 何となれば、 色境は眼識からも意識からも縁ぜられるからである。以上述べた如く、根の方が境より勝 眼識と言わず色識と命名するならば、 混雑を来たす

から、 たるものと見るから、根が知るとはせず、所謂る識見家の説を採用するのである。ただし、根が知るという言い方 が、境は自他共に受用できる故、根の方が境より勝れているという。最後に四根は因であるが境(塵)は縁である 根の方が境より勝れているとする。之を要するに、『成実論』では根は識を知る助けであり、

(4) 根塵の離合

があるのは、上述の如き理由によるとするのである。

ろで、『成実論』にもこの分別をする。即ち左図の如くである。 根と塵(境のこと)との離か合かの分別は、『婆沙論』や『俱舎論』等の有部の論書に於いてなされているとこ

【合中知(合して知る)――至 境 を 取 る(根と境と合す)】(離中知(離れて知る)――不至境を取る(根と境と離る)】

に月を離れて而も来たるべからざればなり。 又空と明とを仮るが故に 色を見ることを得。 若し 眼にして色に到ら く、眼識は到るを待つが故に塵を知るにはあらず。所以は何ん。月等の遠き物も亦見ることを得べく、月の色は応 の事は已に成じたるも、今根と塵とが合するが 故に識が生ずと為すや、 離するが 故に生ずと為すや。 答へて曰は まず「根塵合離品」四九(二六八a゚)に説く。「問ふて曰はく、汝は、 識が能く知り、 根が知るに非ずと言ふ。 是

到るを以ての故に知り、雷の声は則ち到らずして而も知る。余の三識は皆根に到って而も知る。所以は何ん。現に は到らずして、而も知るなり。耳識は二種、或は到るが故に知ると、或は到らずして而も知るとなり。耳の鳴るは 則ち間に空と明とは無し。眼と箆とが触るるときは、眼は則ち見ることを得ざるが如し。当に知るべし。眼識

法

此 が来るわけではない。そこで眼根においては離中知である。 と。 の三を見るに、 眼根と色境の場合、 根も塵も物質(色)であるから、 根が塵と和合するが 両者は距離があるべく、 この論が為されるので、 故に知ることを得べければなり。 また空明を要する。眼で以て遠方のもの(例えば月の如きもの) 耳根は離中知と合中知の二種である。 意根の如きは物質でない(無色) 意根のみは無色なるが から、 故に到不到 舌根は、 此 の論はな 至境を

なり。 は応に来って根に到るべければなり。若し根をして去らしめば、是の事は然らず。耳等の根は光明無きを以ての故 到るを以ての故に聞ゆるなり。 が故に一切の色を見ざるや。眼の光の去るには障碍せらるること有るを以て、遍くは到らざるが故に一切を見ざる は色が到らずして、 不至境を取るのではなくて、意識の上のことに他ならない。此の品(六八a以下一)に言う。「問ふて曰はく、 取るが鼻根は至境と不至境との二種を取る。また身根は至境に限る。舌根の場合、例えば甘いであろうと知るのは って色を見るなり。 ……声も亦耳に到るを以ての故に聞くなり。所以は何ん。人にして遠処に在らば小語は則ち聞えず。若し声 色の如くに、 光は是れ火物にして、眼は火より生じ、 而も知ると言ふも、是の事は然らず。所以は何ん。眼の中には光有ればなり。 到らずして而も知るものならば、 ……汝は耳等の根は塵が到らずして而も知るといふも、 小声も亦応に可聞なるに、 火に光あるが故なり。 而も実には聞えず。 又若し到らずして能く見ば、 是の事は然らず。 是の光が能く去 故に知る、 声香味触 汝は 何 眼

に、 塵を知る。 若し光根あらば、 闇なるときは則ち知らず。 又光根あらば、 若し光根あらば、 但だ一の火大のみ光あり。 是くの如くなること能はず。 是の故に去らず。 又声は、 故に知る、 若し厚濁の物及び水等が耳を障するも、 耳根には光なし。 方を待って能く知り、能く一方のみを見 又耳の闇の中に於いても、 亦聞ゆることを

ぞ。 り。 は、 ち差別なからん。 所以は何ん。 香味触の中には是の差別なければなり。 是の故に眼の光は 到らずして而も知るな 差別あるを見る。 東西の方の色と謂ふ(が如し)。 亦遠近の差別もあり。若し眼にして到るが故に知るならば、 だ眼に近きときは則ち見ることを得ず。 眼に薬箆を著くれば、 則ち見ること 能はざるが如し。 故に光は去ると雖 ん。人の遙かに杭樹を見て、疑ふて是れ人なりと謂はんが如し。若し光にして到らば何が故に疑を生ぜんや。又太 論を唱えるのである。要するに障碍があると見えないと言うことは、不至境を取らない理由とする。之に対し同品 光があり、其の光が物に到る故に、見の作用が起るとするのは、元来は正理派の説で、眼が不至境を取ることに異 て、一時に遍く諸方を知ること能はず。人が東に向へば則ち東方の色を見るも、余方を見ざるが如し」等と。眼には (六八b以下一)に成実の考えを述べている。「答へて曰はく、 汝は光が到るといふも、 是の事は然らず。「大正三二・二)に成実の考えを述べている。「答へて曰はく、 汝は光が到るといふも、 是の事は然らず。 又近き色と遠き色とを一時に倶に見て去らば、法として爾らず。是の故に眼の光は去らず」と。 又眼の光にして若し先に見已らば、復た何ぞ去ることを用ゐんや。若し先に見ずんば、去るも、 則ち明壊せばなり。又若し光が彼に到らば、何が故に麁を見るも細弁すること能はざるや。又色の中には方の 太だ近きの故を以てしては、亦応に見るべからず。又眼は明を離るれば、則ち見ること能はず。太だ近きとき 何れに趣く所 所以は何 則

論

## 第三節 心 法

論

### 一、識体の同別

先ず心と心数(心所)とは異なるとする主張につき、「立有数品」六一(七五a以下一)に次の如く詳しく説く。

⊖ 心と心数法とは共に相応するが故なり。若し心数無くんば、則ち相応すること無からん。而も実には相応す

るものあり。故に知る、心数法あり。……

(=) 又心は七界一入一陰の所摂なるも、心数法は一界一入三陰の所摂なり。(5)

 $(\equiv)$ 又心は是れ依処なるも、数法は依止なり。経の中に、是の心数法は皆心に依りて行ず、と説くが如し。

四 又若し心数無くんば、則ち五陰なからん。是れ則ち不可なり。

(H) 又此の二の生ずることは異る。二より心を生じ、三より数を生ずればなり。……

又心数法は所依と相応して、同じく共に一縁にして、一世の中に在るも、心は是の如くならず。是の差別を

以ての故に知る、心は異、心数法は異なり。

とは言われないという理由を示すのである。又口心王は十八界中では七界、十二処中では意処、五藴中では識藴に 右の文は有部の主張を示し、先ず臼心心数の両者は相応するのであって、若し心数法が心の他に無いとすれば相応

るのである。次に目所依と能依とは異なる。心王は心所の所依となるもので、能依と所依とは異なる故、 他ならず、三科において夫ぞれ所摂が異なっている。若し心心数が同体ならば、所摂が異なるという理は 心心数は ないとす

別体である。また四心王心数が同体ならば五陰(藴)が成立しないこととなるから、同体の説は許せない。

次に知

方が異なる故、 心王は根と境との二が和合して生じ、心数は根と境と識との三事が和合して生ずるのであり、心王と心数とは生じ 別体である。最後に出心数法は所依の心王と相応して同じく共に一縁で一世の中に働らく。 しかる

詳しくすれば上述のようになる。此の説に反して、識体を同と見る説がある。 に心王の方は一世のみでない。このように相違する故、心王と心数とは別体であると言うのである。有部の主張を

「非有数品」六三(||七五c'・)に次の如く説くのがそれである。

当に広く説くべし。故に相応することなし。是の心は独行すといふにも、亦此れを以て答へん。同性を遮する

汝は相応するを以ての故に心数法ありと言ふも、是の事然らず。所以は何ん。諸法は独行すればなり。後に

に非ずして、是れ数法を遮するなり。

- 説かず。是の故に非なり。 汝は異を摂するが故に心数ありと言ふも、是れ経を作る者が自ら名字を立つるのみ。仏は経の中にて相摂を
- $(\equiv)$ ず。是くの如く、心は心に依るも、異るものと名づくることを得ず。 汝が依処と言ふものも、 汝の意識が心に依るが如く、 依るを以ての故に、 便ち名づけて 数と為すにはあら
- (四) 汝は五陰なしと言ふも、是の事然らず。我は心の差別を以ての故に、名づけて受と為すもあり、名づけて想

٦Ľ 法

(<del>I</del>

- 等と為すもあればなり。汝は心数を以て、別って三陰と為すも、我は亦心を以ても、別って三陰と為す。
- じ、三が心数を生ずと言はんや。若し但だ心を説くのみにて、則ち此の理あり。所以は何ん。是の人は先に識

汝は生ずることが異ると言ふも、是の事も然らず。若し心にして、数法と共に生ぜば、何が故に二が心を生

(7)の時を説き、後に想等を説けばなり。 汝が相応して、 縁と世との故に、異あるを知ると言ふは、是れ先に已に破せり。 相応すること無きが故な

が差別的に働らく故に名称が分れると見れば、五陰と言うも何ら差支ないとの意である。又因は、根・境の二より を同とみる我われの考えでは、相違を認めない故、相応の関係から別体を言うことは意味をなさないとするもので 生ずとか、根・境・識の三より生ずとか言うも、これは心と心数との問題ではないとの意である。最後に灼は識体 以上の主張は、闫までは甚だ明了で註解を要しない。四は五陰の中に三陰が別体の心心所と為すべきでなく、心

ある。この主張は経部等のそれを詳しくしたものである。

五の名、念処・念根・念力・念覚・正念あり」と。これは例を挙げて識体同なることを証明したものである。 心と為さん。俱に能縁なるが故なり。答へて曰はく、受想行等は皆心の差別の名なり。 縁ならば、これを名づけて心と為すなり。問ふて曰はく、若し爾らば、則ち受想行等の諸々の心数法も亦名づけて 「立無数品」六○(六正三一・)に説いて言う。 「心意識は体一にして、 而も名を異にするのみ。 若し法にして能 道品の中の如し。一の念に

又「非有数品」六三(||七五c゚・)に説く。 「又我等は当に心と心数法との 名字と義とを説くべし。 集起を以ての

に心より生ずるが故に、名づけて心数と為さんに、若し人、但だ心数法あることを説くのみならば、是の人は応に も集起の義がある故、 数法の名と義とを説くべきに、而も実には説くべからず。是の故に非因なり」と。この文は、心王も心数も、何れ 故に心と名づくれば、受等も亦能く後有を集起する相が心に同じき故に、名づけて心と為さん。又心と心数とは俱 心と心数との間に異なるところはないとの意である。要するに論主はここでは経部説を採用

### 相応と無相応

しているのである。

六b゚)に説く。「相応法無し、所以は何ん。心数法無きが故に心は誰と相応せんや。又受等の諸相は同時なること・二七)に説く。「相応法無し、所以は何ん。心数法無きが故に心は誰と相応せんや。又受等の諸相は同時なること さない。そこで同時に存在しないものならば、相応とは言われない理で、心数法(心所法)の独立性を否定するの 相応することなし」と。部派思想の上より眺めるに、有部では俱時に起るとなすが、経部では俱時に起ることを許 を得ざればなり。又因果俱ならず。識は是れ想等の法の因なれば、此の法は応に一時に俱有なるべからざるが故に 心数法(即ち心所法)が心王の他に無いとすれば、何と相応するかという問題を生ずる。 「無相応品」六五(六正

#### 三、 心 の 多

上に於いて、別の心所の無いこと、また相応のないことが論述された。ここで心の一多が問題として取りあげら 心

b / )には次の如く破斥を加えている。

の故に多心なり。

- れる。「有る人の謂はく、 心は是れ一なり。 生に随ふが故に多なり」と。此の一心説に対し、「多心品」六八(大正三
- 多心なり。所以は何ん。識を名づけて心と為せばなり。而して色の識は異にして、香等の識も亦異なり。 是
- (=) 故に生ずるに、意識は多縁より生ず。故に知る。一ならざるなり。…… 又眼識の生ずることも異なり。謂はく光明虚空等の縁を待つに、耳識は爾らざればなり。三識は塵が到るが
- 臼(又若し心にして是れ一ならば、一識にして応に能く一切の塵を取るべきも、多心なりと説かば、根に随つて

識を生ずれば、是の故に能く一切の塵を取らず。若し心にして是れ一ならば、何れの障を以ての故に、 一切を

取らざるや。故に知る、多心なり。

(24) んや。眼は自ら見ず、刀は自ら割かず、指は自ら触れざるが如し。故に心は一ならず。 又取るべき法異るが故に能取も亦異る。人が或は自ら心を知る(となす)が如きは、云何が自体が自ら知ら

又猨喩経にて説く。譬えば猨猴の一枝を捨てて一枝に攀ずるが如く、心も亦是くの如く異なり生じ異なり滅す。

此の文意は、先ず臼業用が異なる故、多心であるとする。また臼生縁が異なる故、多心であるという。つぎに臼六

塵を取る故、多心となす。最後に四取るべき法が異なる故、 能取 も異なるべきで、 多心とする。 即ち縁ずるもの

も一心説を助けるかのようであるが、そうではない。識は一体が働らくのでなくて、異に生じ、又異に滅するもの (能縁)と縁ぜられるもの(所縁)と異なる故、多心となすのである。経の譬喩は、一見したところでは、如何に

とみる。随って、これは多心説を助ける譬喩である。

上述の多心説に対する批評が「非多心品」七○(七八c以下一)に出ている。

- (+)汝は色等の識は異ると言ふと雖も、是の事は然らず。 色声等を取らば、 一人が五向の室中に在りて、 処処に塵を取るが如し。 所以は何ん。 若し 心が是れ一にして、 即ち是れ、 心が眼中に於いて住 種種の業を為
- し、明等の縁を待ちて、而して能く色を見るなり。
- (=) 汝は、 識に差別あり(となせばなり)。 若し識にして眼中に住せば、但だ能く色のみを取り、 一識は六塵を取らざるが故に、一心に非ずと言ふも、 是の事然らず。 我は根が差別せるを以ての故 余塵を取らず。 余
- $(\equiv)$ 照らすが如く、算数人の、亦能く自ら算し、亦他人をも算するが如し。是くの如く、心は一にして、能く自体 汝は取と可取とは異ると言ふも、是の事も然らず。心法は能く自体をも知ること、燈の自ら照し、
- (ZY) 汝は猨の喩を説くも、是の事然らず。一猨猴が一枝を捨てて、復た一枝を取るが如く、心も亦是くの如く、

縁を捨てて、復た一縁を取ればなり。

を知り、

亦能く他をも知る。

も亦是くの如し。

- 此の文意は、先ず日心が一である故、 働きが多いということは、恰も一人が五つの窓のある一室に坐して五見す
- あり、 るのと同様であるとする。次に口心が六塵を取らないのは、 根多ということである。また闫知るものと知られるものと、別と為すことは出来ない。燈は自をも他をも照 根が異なる故、止むを得ないのであって、 心体は一で

٦Ù

法

は一であり、一縁を捨て、また一縁を取ることを明かすものと見る。 らす如く、能取と所取とを別と見るのは正しくないと言う。最後に四経の猨猴の譬喩は、却って一心の証拠で、心

示し、また識は識藴と呼び、集まり起るものを複数であらわしている。複数でありつつ、一つに摂まるのが心の真 十七となしたから、識体は別で、六と見るべく、義類は異なるもの、ただ体類のみを同じくするとみられるようで や。答ふ、等無間縁一なるが故に」という文等を拠ろとしている。『婆沙論』七一(三六七b゜)に、 「名は 十八 あ 事毘婆沙論』(九九三b゚)に「識の所依は 唯だ六種あり。 もし識を減じて五に至らば、 一の所依は識なし。もし識 にするから、それらの六の自性を別とみる。その文証としては、『倶舎論』(t-四a )に、 六識身とあり、また『五 らば、現在も亦、十八界がないことになろう、という。これに対し体別説では、六識の体類は同じでも、義類を異らば、現在も亦、(ミミ) ある。有部説は、心体一か多か、にわかに決し難いようである。心は集起の義というが、これは集まり起ることを れども、実体は十七」と説いていて、この文で見ると、意界は六識のほかにはないから、六識中にそれを摂めて、 を増して七に至らば、一の識は所依なし」 という文、 更に 「六の所依・所縁を具して、 しかして六識は倶転せず あり名を異にするから六識というのである。そこで六を総じて一として、意と為したのである。もしそうでないな 義は別とする。そして六識というのは、依について分別して六となしたまでであり、眼識等と意識とは、体は同で 古くから日本の俱舎学者の間に、識体の一多について両説があった。体一説の主張は、心・意・識の体は一で、

相と言えるかも知れない。多という綜合の面があり、綜合して一に帰する面もある、こう眺めてくると、多にして

一、一にして多、不一不多という見方を可能にさせるかもしれない。法の一多を論ずることは阿毘達磨の思惟分別

心品」を見ると、一心説を排し多心説を取るところ、それは平面的多心説でなく、高次の多心説が述べられている の方法であるが、心の真相は、上述のようなところにあるであろう。此のように考えた上で、『成実論』の 「明多

ことがわかる。

喩は然らず。照さざる為に燈を然するも、而も燈の体は照さざるには非ず、故に自ら照さざるも、燈を以て闇を破 する説への破斥であって、文意は明了である。ついで先きの連文に言う。「汝は燈と算とを以て喩と為すも、是の 汝は根が差別する故、識に差別有りと言ふも、是の事然らず。根は是れ識を生ずる因縁なり。若し識にして是れ一 かであるが、これに依り識が多く存することを示すのである。又同品(|七九。)に言う。 「是くの如きの一切を、 にして、念念に生滅すれば、眼識は何ぞ念念に滅せざることを得んや。譬えば樹無くば、影も亦、随って無きが如 ないとする。つぎに、先きの連文に言う。「又此の眼識は、眼を以て依となし、色を以て縁となす。是の二は無常 る。先きの文意は、色を取る心で声を聞くことはなく、このようにして用きが別である故、心体は別とせねばなら は、是の事然らず。所以は何ん。正しく、了を以て心と為せばなり。而も、色の了と声の了とは異れば、心は何ぞ し。是くの如く、眼と色とは、念念に滅するが故に、依りて生ずる所の識も亦、念念に滅す」と。この文意は明ら 一なることを得ん。又瓶を捉る手の業の如き、即ち此の業は更に余を捉らず、是くの如く、随つて何れの心を以て 非多心説に対して、本論「明多心品」七二(二七九b・)に言う。 「汝が、 心は一にして、 根は何の為す所ぞ」と。これは心は一であるが、根が差別する故、識が差別するもので、多心ではないと 即ち此の心が声を聞くにはあらず」と。要するに、『成実論』の結論としては、多心説を取るのであ 用が多業を為すと言ふ

ち眼識等は、縁によっては生じ、又滅するのであって、前滅後生して無量(多)ということになる。 が出来る。 亦他色をも知るが故に、相知と名づくればなり」と。これは先きの燈と算数人との譬喩に対する破斥である。 識は自知しなくても、ものを知ることが出来ると示すのである。要するに、多心説は二様に考えること 第一は六識体別と言うことである。又第二は眼識等の中に於いても体別であるという考え方である。即 眼識は生ずるを得。 眼識生じ已って、亦能く燈及び瓶等の物を見ればなり。 又算数人は能く自色を知

### 四、暫住と無暫住

る、念念に滅するには非ず。若し汝が意にして、相続するを以ての故に、能く決了すと謂はば、是れ亦然らず。若 は眼に依りて色を縁ず。是の二は、異らざれば、 住品」七三(七九0以下一)には次の如く、 識の暫住説を紹介する。 や念念に滅して、而も能く了せんや。今、実に了すること有り。 せば、則ち色等の法は、終に知るべからず。所以は何ん。電光の如き暫住するものさえ、尚ほ了すべからず。況ん ん。色等を了するが故なり。若し念念に滅せば、応に能く了すべからず。故に住せざるには非ず。又若し念念に滅 上においては多心について明かしたが、諸心は念念に滅するか、少時住するか、について、問題がある。 識も亦異らず。 又心は能く具さに、 青等の諸色を取る。 故に知る、諸識は念念に滅するには非ず。 「有る人の言はく、 心は少時住すと。 所以は何 又眼識

色を見ること能はんずば、多も亦能はざるが如し。若し汝にして、復た一一の縷は、象を制すること能はざるも、

し一一の心にして決定すること能はざれば、復た相続すと雖も、

亦了すること能はざればなり。

一の盲人にして、

るに、 集ったからとて、了する力は無い。 了する力があるべきである。例えば一本の糸では弱いが、多数の糸を撚って象をも捉える強力な繩となるのと同様 では了しないが、多心が寄り集って了すると考えるかも知れないが、其れは穏当ではなく、 の意を示している。 ない、となすのである。又根と境という二、例えば眼と色とが暫住しないならば、 とあり」と。この文意は、 するには非ず。 る力なし。是の故に、相続するも亦、応に能くすべからざればなり。而も実には了する有り。故に知る、念念に滅 れ亦然らず。一一の縷の中には、 く用あらしむるなればなり。是の故に知る、心は念念に滅するには非ず。復た無常なりと雖も、 此の二が暫住するとすれば、 無暫住でよいと考えるかも知れないが、これは不可である。部分にすれば了する力が無いのに、多く寄り 又若し心にして念念に滅せば、 又ものを了するが故に暫住となさねばならないと言う。更に識は念念に滅するが、 識は念念に生滅があるが、了別し得るのであり、了別の出来る間は、 各、少力あれば、和合するとき則ち能くすれども、 例えば、 識も亦暫住せねばならない。何となれば依と縁とは一なるべきであるから、 盲人は多く寄り集まっても、 去来等の業は、 皆応に用なかるべし。 見えないのと同様である、 識も亦暫住する筈はない。 少時住するを以ての故に、 心は一念中には、 識は一部一部にものを 識は住せねばなら 要らず暫住するこ という。 生滅は相 少しの了す <u>一</u>心 しか ع 能

多く集らば、

則ち能くする如く、

是くの如く、一心は決了すること能はざるも、

相続せば則ち能くすと謂はば、

「識無住品」七四(二八〇a゜)には、 暫住の故に、 識が境を了するのでないとて、 暫住説を斥け、次の如く

述べているのである。

識の一部一部に了する力は存する。

識というものは了別するものであるから、

それ故に、

暫住とする意を

法

識無住を主張する。

- る。 ず。是の故に設使暫住して、青を了するも、黄を了すること能はず。又青を了する時異り、非青を了する時異 ての故に、能く了するにはあらず。 又了することを 以て心と為す。 若し青を了せば、 二には不決了なり。若し識にして念念に滅せずば、一切の所取は、尽く応に決了なるべし。我は識に随ふを以 からず。所以は何ん。現見するに此の事は念念に滅するが故なり。而も実には決了す。 決了するものにして、住するを以ての故にはあらず。若し爾らずんば、声と業との中に於いて、応に決了すべ 汝は心は了すること有るが故に、念念に滅するには非ずと言ふ、是の事然らず。諸相は心に在る力もて能く 多く相続すれば、是の取を生じて則ち了す。若し少しく相続すれば、是れ則ち了せず。又識の塵を取るこ 一法は応に二時なるべからず。法と時と倶ならば、時は法とは倶なり。又取には二種有り。一には決了、 即ち黄を了するには非 故に知る。住するを以
- (:) 而も能く遍く取るもの有ることなし。所以は何ん。未だ具足して取らず。心は已に随つて滅す。何ぞ心が一切 汝は能く具さに取ると言ふも、識能く遍く身分を取るが故に、具さに取ると名づく。是の故に、 汝は依と縁とは異らず、是の義已に成じたりと言ふも、色は念念に滅するが故に、依と縁とも亦異らん。 一識にして

或は遅く或は疾ければ、心は則ち不定なり。

(24) 念に滅すと雖も、亦能く物をも動かす。是の識も亦然り。又燈等は念念に滅すと雖も、亦取ることを得べきが 汝は作業は用なしと言ふも、 是の事然らず。燈は念念に滅すと雖も、 亦照の用あるが如く、

の取を能くすること有ることを得んや。

如く、識も亦、 是くの如く、念念に滅すと雖も、亦能く取ることを得るなり。

取るという事は、識の暫住でないことを示すものであるという。最後に四業用の上より考えるに、それは念念に滅 は するとは言え、識は能く取ることが出来るのであり、それゆえ識は無住とする。 不決了との心の 二種に他ならない。 もし識が念念に滅しないならば、 常に決定すべき筈であるが、 しているのであって、心即ち了別であるから、よく了するのである。又了と不了という区別の存するのは、 この破斥の文意は、 無住のためである。つぎは口色は念念に滅する故、依と縁とが異なるのであり、 先ず臼暫住の故に眼が色を了するのでもなく、耳が声を了するのでもない。色や声は念念に滅 無住とする。 又 | 能く諸識を 然うでないの

## 五、俱生と不俱生

て生ずるか(不俱生)について考究する。先ず「識俱生品」七五(||八○b・)には次の 如く 識俱生説を 紹介してい 上に於いて、心は念念に滅して暫住しないことを述べたので、ここには諸識は一時に生ずる(俱生)か、次第し

る。

(-)識を以ても亦応に能く諸樹を取るべきに、是の事は不可なり。云何んぞ一識にして悉く根茎枝葉花実を知らん 故に知る、 つ亦楽声を聞き、鼻もて花香を嗅ぎつつ口に香味を含み、 有る論師言はく、識は一時に生ず、と。所以は何ん。有る人は一時に能く諸塵を取ればなり。人の瓶を見つ 一時に能く諸塵を取る。又若し一識にして能く身中に於いて遍く苦楽を知らば、然らば則ち一の眼 扇風の身に触れつつ雅なる音曲を思惟するが如し。

一九七

法

論

故に知る、 多識が一時に俱生して、遍く諸触を取るなり。

(=) 又種々の色中にて、 一時に知を生ずるも、 而も青の知は即ち黄の知に非ず。故に知る、一時に俱に多識を生

識が一時に働らくということと、心は一であって、しかも其中で多識が倶起するという、此の識俱生の思想は一般 説いているのである。 この文意は、先ず臼六識という異識の併起することを示し、次には臼同識の中に於いて、多識が俱起することを 即ち識倶生説においては、六識併起と多識倶起との二義を含めて考えているわけである。

に大乗の取る思想とされるもので、部派では普通には之を許さない。

なしてはならない。もちろんこの論は部派の論書と見て差支ないと私は考えるが、その識不倶生説は決して低級な る立場である。ここで注意する必要がある。それは、識の俱生を許さない『成実論』は大乗でなく、低い考え方と 次いで「識不俱生品」七六(|六○b・)には、識俱生説に反対し、 不俱生を主張するが、 これは 『成実論』の取

くが如し。若し眼入にして壊せずば、色入は知境に在るも、若し能く識の念を生ずること無くば、 汝が諸識は一時に俱生すと言ふは、是の事然らず。所以は何ん。識は念を待つて生ずればなり。 眼識は生ぜ

説ではない。その文に言う。

(=) 又一切の生法は、 皆業因に属し、心は一一に生ずるを以ての故に、 地獄等の報は一時には受けず。若し多心

と。故に知る、

諸識は念を待つを以ての故に、一時には生ぜず。

倶に生ぜば、便ち応に倶に受くべきに、而も実には不可なり。故に知る、諸識は一時には生ぜず。

ŋ ર્ગ્ડ が故に要らず次第して生ずるや。答へて曰はく、 如く見えるにすぎない。そこで実際には不俱生であるとするのである。 い いとするのである。 るということにも、 筈である。法を生ずるには俱生するのであるから、何等助けを借る必要はない。助けの必要が無いならば、解脱す には生ぜず」と。 は功を為すことを須ひず、業をも功をも造らずして亦応に解脱すべきも、 し一時に生ぜば、 の報も一時には受けず、順次に受けるのであるから、俱生とは言えないとする。又同品に説く。 諸識も亦爾り。 また同 而も身は実には壊せず。 「又身を心使と為す。若し諸心にして俱生せば、身は則ち散壊せん。去来等の心が一時に生ずるを以ての故な 品に説く。 旋回が疾いからであるが、それと同様に、識は俱生しないのに、続起することが疾いため、 先ず⊖諸識は念を待って生ずるから俱生と言えないという。または一切の生法は業因に属し、 この文意を窺うに、凡そ諸識が一時に生ずるとすれば、 一切の生法は 皆一念一時に俱生するに、 何の障礙か有らんや。 然らば則ち一切の法の生ずるに 住する時、促るが故に、分別すべからず」と。この文意は、 其の業が要らないことになる。 又その連文には、 識の俱生は、 「又識は能く速かに 縁を取る。 故に知る、 諸心は一時には生ぜず」と。この理由ははなはだ明了で、 一の次第縁の故に、識は一一に生ず。 しかも此の様なことは言えないから、 すなわち精神分裂であるとの意をこめて、 旋火輪の如きは転ずること疾きを以ての故に、 又同品に説く。 識に限らず、 是の事不可なり。 旋火輪は火の輪でないのに輪の如 問ふて日はく、 一切の法も一時に生ずべき 「問ふて曰はく、 諸識の俱生説は正しくな 故に知る、 次の如く説いて言 「又諸識にして若 註解の要はな 何が故に正 其の際を見 諸識は一時 諸識は何 俱生の

論

しく一の次第縁ありや。答へて曰はく、法として応に是の如くなるべし。汝が一神一意とする如く、我も亦是くの

うにみられる。

如く、一意一次第縁とす」と。この説明は唯識説において、八識に八等無間縁が有るとするのと同様の考え方のよ

# 第四節 心 数 論

要なる心所としての想と受とを説明する。 して、思・触・念・欲・喜・信・勤・憶・覚・観、および余の心数法を詳しく説く。併し、初めに其れ等の中の主 この論には心数法につき、想論・受論を為し、更に行陰論の中、不相応行を除いて外に心数法(心所のこと)と

#### 一、想

は、想とは思い浮べて一種の表象作用をなすところの、法の働きのこととする意である。例えば倒想を起す場合には、想とは思い浮べて一種の表象作用をなすところの、法の働きのこととする意である。例えば倒想を起す場合に 妄想と呼ばれるものである。或いは怨と親と中との三種の差別想を起して苦楽捨の三受を生じ、受によって貪瞋癡 例を取るに、無常に対し常の想、苦に対し楽の想、無我に対し我の想、不浄に対し浄の想を起すのは、 想なり、而も実には此の多少等の諸法無しと説くが如くなればなり。故に知る、想は仮法の相を取る」と。この文 故に、名づけて想と為す。所以は何ん。経の中に、有る人は少想なり、有る人は多想なり、有る人は無量想無所有 「想陰品」七七(六八萬・)に言う。「問ふて曰はく、 何の法を想と為すや。 答へて曰はく、 仮法の相を取るが 所謂顚倒の

獣王が河の此岸に住して彼岸の相を取り、流を截って渡るに、若し相当たらざれば、則ち此の岸に還り、死に至る のでもない。想とは能縁のところに、或る相を思い浮べるのである。そこで想とは、仮法の相を取るのをいうので の対象を心に思い浮べるものであるから、全たく無体の仮法という意ではないとする。そうかと言って実体がある も捨せず、と説くが如くなればなり。是の経の中にては、樹木等を以て相と為す」と。この文は、凡そ相とは外界 b)にいう。「問ふて曰はく、今、相の義は云何。答へて曰はく、縁は即ち是れ相なり。何を以てか之を知る。師子 の三毒の煩悩を起す如きは、想の過失と名づけられる。このように想は仮法の相を取るのをいう。又同品(大正三二

#### 二、受

あって、異論のないところである。

縁は定らずとも、受は定らざるに非ず。所以は何ん。即ち一の火にして、或時は楽を生じ、或時は苦を生じ、或時 は能く不苦不楽を生ずるが如く、縁に従って受を生ずれば、是れ則ち決定すればなり。即ち此の一事は、時に随ふ れを名づけて苦となし、二と相違せば、不苦不楽と名づく。 問ふて曰はく、 此の三受は決定の相なし。所以は何れを名づけて苦となし、二と相違せば、 不苦不楽と名づく。 問ふて曰はく、 此の三(ミタ) 名づけて不苦不楽と為すや。答へて曰はく、若し身心を増益せば、是れを名づけて楽と為し、身心を損滅せば、是 へて曰はく、苦と楽と不苦不楽となり、問ふて曰はく、何をか謂ひて苦と為し、何をか謂ひて楽と為し、云何んが 受については相当に問題がある。「受相品」七八(六正三二・)に説く。 「問ふて 曰はく、 云何が受と為すや。答(ട) 即ち一事にして或は身心を増し、或は損減を為し、或は俱に相違するが如くなればなり。答へて曰はく、是れ

の解

下『)に言う。「問ふて曰はく、 是の熱触にして過増せば 還って能く苦となり、復た是れ楽なるには非ず。 二受の実在を認めない。そして二受は仮立したものと見る。『成実論』もその実有に反対する。即ち同品(六二八一 る、楽受も亦無し。答へて曰はく、世俗の名相の故に楽受有り。真実の義には非ず。是の人が熱触を喜ぶ時に随つ 変るようでも、受は定るという(引文省略)。 しかるに楽は実有であるか否かが問題である。 有部において、若し 者は一定していて、三受の方は、一定と言わねばならない。例えば寒時の火は楽、暑時の火は苦であって、ものは くは『倶舎論』の考えにおいては、三受は実に有るとする。之に対して経部や大衆部は苦を立てるけれども、他の ると述べるのである。即ち三受は如何にも定まらないように見えながら、一火に対し三時に三様と見えつつ、火其 を以ての故に、或は楽の因と為り、或は苦の因と為り、或は不苦不楽の因と為る」と。この文の中、受は一定であ 故に知

あり、 べし、但だ苦の差別の中を以て、名づけて楽相と為すのみ。一切の世界は、大地獄より上は有頂に至るまで、皆是 に説く。「若し実に楽受あらば、応にその相を説くべし。何者をか楽と為すや。而も実に説くべからず。当に知る 是の熱触は則ち楽と為ること能はず。故に実有に非ず」と。ここに言わんとすることは、苦に対し楽を立てるので て、亦増益とも為り、又先の苦を遮せば、爾の時には、是の中にて則ち楽相を生ずるも、若し先の苦を離るるも、 れ苦相にして、多苦の為に悩まされ、少苦の中に於いて、此の楽相を生ずること、人の熱苦の為に悩まさるれば、 | 苦を遮するとき楽なのであるから、 楽は名のみであって、 実有でないとするのである。 又同品(六八二a・)

次に此の論の「行苦品」七九(六正三二・)の文を引用しよう。「諸受は皆苦なり。 所以は何ん。 衣食等の物は、

則ち冷触を以て楽と為すが如し」と。

れば、 く。「答へて曰はく、是れ先に已に答へたり。凡夫は倒せるが故に、苦に於いて楽を取るのみ。又癡惑に害せられ で苦がものの本当とみているのである。三受があるのに、これらを苦諦の中に摂するのは此の為めに他ならない。 とい楽と感じても、後には却って厭り心が起るからである。即ち楽はここでは苦の変易とみているのである。そこ はそれが其の儘苦と言わるべきであって、楽相はないとする徹底した厭世観とみられるのである。何となれば、た 縁なること、皆是れ決定なるも、楽の因は然らず」と。この文意は、世界の全てのものは苦の因であるか、若しく は、皆病を療することを為すも、人にして渇せざれば、飲むことは楽を生ぜざるが如し。又人は苦の為に悩まさる 亦増すが故に、苦の因と名づく。 又手痛等の苦は、 相を以て示すべきも、 楽相は然らざればなり。 又衣食等の物 皆是れ苦の因にして、楽の因に非ざればなり。何を何てか之を知る。現見するに、衣食にして過増せば、則ち苦も 全べてが苦ならば、何故に楽を貪る心が起るか。 これは倒想の故とみる。 即ち 「壊苦品」八○(|八二|こ・)に説 異苦の中に於いて楽相を生ずること、人が死を畏れて、刑罰を以て楽と為すが如し。又鞭杖刀矟は諸苦の因

は苦を生ずればなり」と。 たるを云何んが信ずべきや。所欲を得と雖も、亦応に苦と観ずべし。所以は何ん。是れ皆無常にして、壊する時に

て言う。「問ふて曰はく、已に一切皆苦なることを知れり。今、何の差別を以ての故に、三受ありや。答へて曰は ここで一切苦を立てるとき、 三受に如何なる 差別を立てるべきかにつき、 「弁三受品」八一(大正三) k 説い[5]

既に悩害し已れば、更に異苦を求むるも、以て先の苦を遮して、願求するを以ての故に、大苦は暫く息む。爾

数

即ち一の苦受は、時が差別せるを以ての故に、 三種あるなり。 能く悩害する者ならば、 則ち名づけて 苦と為

の時を楽と名づけ、憂と喜とを、了せず願はず求めずば、爾の時を名づけて不苦不楽となす」と。これは三受は苦

光十一章 本論の解

果があるから、起こす因に三受のあることは、当然であると見るのである。 意は、触の因となる故、捨受は受と名づけうるというのである。三受のある理由は、触を得る故である。三触なる の変形として説明するものである。ここに不苦不楽受(捨受)は覚知しえないのではないか、受と名づけられない のではないか、と言う不審がある。 之に対し 同品に次の如く説く。 「答へて曰はく、 是の人も三触の為に触せら 謂はく、苦触と楽触と不苦不楽触となり。因有るを以ての故に、当に知るべし、果有ることを。人の熱にして 冷触を得て、楽を覚し、熱触を得て苦を覚し、不冷不熱触を得て、不苦不楽を覚するが如し」と。この

禅より 来、乃至一切滅を証するまで、 是れ皆苦有り」と。これは修行者が、初禅を捨てて二禅に行く等という場 合、苦なるが故に、 の諸受も亦是れ苦なりや。答へて曰はく、亦苦なり。所以は何ん。無漏の諸受を聖人は亦次第に捨つればなり。 次に問題は、 無漏の受を苦と言えるか否かについてである。この品(|八三・)に言う。 前のものを捨てると言う意である。このようにして一切滅に至るまでは捨てるのであるが、こ 「問ふて日はく、 無漏

りて生ずるところの受は、是れを身受と名づく。第六根に因りて生ずる所の受は、是れを心受と名づく」と。 謂ふが故に、仏は諸受は身心に依止す、と説く。問ふて曰はく、何者か是れ身受なりや。答へて曰はく、五根に因 して、皆是れ心法ならば、何故に身受を説くや。答へて曰はく、外道の為の故に説く。外道は、諸受は神に依ると 次に身受と心受との相違につき「問受品」八二(大正三二・)に説明して言う。 「問ふて 曰はく、 若し一切の受に ^ (ಔ) しぇ(ಔ) のように捨てられるものなる故に、無漏の諸受すらも、之を苦となすのである。

の楽は深厚にして身心に遍満するが故に、名づけて楽と為す。喜は但だ能く心に遍ずるのみにて、身に遍ずること さず。問ふて曰はく、第三禅の中の意識の受くる所は、何故に楽と名づけて、喜と説かざるや。答へて曰はく、是 の分別を以て生ずるに、苦と楽とは、必ずしも想の分別に由らざればなり。捨受は想の分別徴なるが故に、二と為 中に何故に苦受と楽受とは各、分つて二と為すに、而も捨受は不らざるや。答へて曰はく、憂と喜とは、要らず想 更に此品(二八五a゚)には憂喜苦楽捨の五受についての問題を取り上げる。 即ち言う。(ધ)) 「問ふて日はく、 五根の

能はず。故に三禅の中、仏は喜を差別して、身に楽を受くと説く」と。即ちこの意は次の如く図示できる。



楽と言って喜と言わない。何となれば第三禅の楽は身心に遍満するからであるという。 これに捨受の一を加えると五受である。この中で喜というものは唯だ精神的のもののみであるから、 第三禅には

在りや。答へて曰はく、苦楽は身に在り。得る所の身に随ひ、乃し四禅に至る。余の三は心に在り。得る所の心に在り。答いでに(旨) 品」八三(大正三二·)に説いて言う。「問ふて曰はく、 随ひ、乃し有頂に至る」と。これを次に表示する所の『婆沙論』・『倶舎論』の説と比べると、扱い方が異なるの 次に五受の起る場所という問題があるが、『成実論』では『婆沙論』・『倶舎論』等と多少相違する。 楽根は何れの処に在りとなすや。 乃至、 捨根は何れの処に 「五受根

数

論

である。



同品(六元b・)には次の如く問答している。「問ふて曰はく、 色無色界にては、 深く善法を修すれば、 応に憂と 苦とは無かるべし。答へて曰はく、三界は皆苦なり。上二界の中には麁苦なしと雖も、亦微苦有り。何を以てか之 であるとする。又苦苦の中に三界を入れるが、『成実論』に於いては三苦全べてに三界を入れている。その訳語の(⑻) 文意によるに、上二界には苦はあるが、欲界の如き麁苦ではなく微苦とする。即ち三界は皆苦とするのが一般の考 所有る色は無常、 経の中にて問ふ、色の中に何の味有りや。所謂、色に因りて楽を生じ喜を生ず。色の中に何の過ありや。謂はく、 との識有れば、此の識の中の所有の受を、名づけて苦楽と為し、一威儀より一威儀を求む。故に知る、 を知る。 上で考えるに、麁苦を苦苦に当て、微苦を行苦に当てると、その考え方は一致するようである。 えである。 四禅の中に四威儀ありと説けば、威儀有るに随つて、皆応に苦あるべければなり。又色界には眼と耳と身(ឱ) 『婆沙論』・『倶舎論』では、苦苦、壊苦、行苦の三を説き、行苦は三界何れにも有り、 苦、 敗壊の相なり。色界には色あるが故に、味心もあり、過心もあり、故に苦楽あり」と。この 壊苦は色界ま 苦あり。 又

を、具体的に示したものと言える。 ち冷を思するを以ての故に生ぜるなり。故に知る、 求は即ち是れ思 なり」と。 これは 願求が思であると為す意味 冷水を断ちて煖水を受け、死する時冷水を求むるに、竟に得ずして而して死し、意著の天に生ぜりと説く。是れ則 中にて、思は是れ意業なり、思已は是れ身口業なり、思已を名づけて求已と為す。又和利経の中にて、尼延子が、 同じ意味に考えているようである。同品(八六a以下 ̄)に説く。 「又業とは 若しくは思と思已となりと説く。 是の (二八六a゚)には、「願求を思と為す」と説く。この願求とは、 未来の果を願求 することである。 そして思を業と(大正三二・)には、「願求を思と為す」と説く。この願求とは、 未来の果を願求 することである。 そして思を業と が、これらは相応法でなくて、 次第起となすもののようである。 まず思とは如何なるものかにつき 「思品」 八四 行陰としては、思・触・念・欲・喜・信・勤・憶・覚・観・不放逸・不貪・不恚・不癡・無記根・猗・捨を説く(宮)(宮)

あり。若し人にして他の衆生の為に善を求め悪を求むれば、爾の時を思と名づけ、若し未だ得ざる事を求むれば、 爾の時を求と名づけ、若し後身を求むれば、爾の時を願と名づく。故に知る、一の思を種種の名を以て説く」と。 り。総相にては意の行ずるを思と名づくと説くと雖も、而も思は多く善不善の中に在りて説く。是の思に衆多の分 て是れ思なるに非ずば、 何者を意業とせんや。 意業は意が縁の中に 行ずるに名づく。 是の故に思は即ち是れ意な 心の作す所、説く所は皆苦果を受く、善心も亦爾り、と説くが如し。故に知る、意は即ち是れ思なり。若し意にし この文よりして、 又同品(六元c゚・)には思と意と一か異かにつき次の如く 答えている。 「意は即ち是れ思なり。 法句の中に、悪 しかし思は意ではあっても、直ちに業ではない。すなわち意と業とは異なるとみているのである。また願は迷 思と意と求と願との同異を知ることができる。 思とは、 業的のものであり、 それは意志に近

論

いの生を求めることを意味することは、 「後身を求む」と解説していることによって明了である。

### 씯

あるか。そのようなものは説明されないのであり、穏当ではないと考えている。 更に同品(六元三十)に説く。「又 触と為す。三事和合するを以て触と名づくるは、是れ触の相には非ず。所以は何ん。根は縁に到らざればなり。是(ミロ) 若し触にして是れ心数法に別ならば、応に其の相を説くべきに、而も実には説くべからず。当に知るべし、異らざ いう。心所の中に触という別個のものが有るとはしない。識の他に触が有ると言うならば、それはどう言うもので が触であるとなす『婆沙論』等の説を用いないのである。今は三事が寄り合うという触でなく、縁ずる所を和合と 心が境を縁ずるところに名づけるので、触は仮であって、触なる別体は認めない。この論では、根境識の三事和合(®) の故に根と縁と応に和合すべからず。此の三事は能く縁を取るを以ての故に、名づけて和合すと為す」と。触とは し、触という別体ある心所が三和の他にあらわれるとする。然るに経部では「三和成触」と説き、三和の他に別体 る故に触と名づけたのである。即ち心心所の生じたところに、触と名づけたのである。有部では「三和生触」とな 触と為し、又能く受等の心数の与に因と作るに随つて、爾の時に名を与へて触と為す」と。この論では、受を生ず 合するが故に触と名づくと説けり。故に知る。実に別の心数法無し。若し法にして来つて身に在らば、皆名づけて るなり」と。又説いて言う。「若し触は是れ心数なりと説かば、則ち触の相と相違す。所以は何ん。仏は三事が和 つぎに触の心所については「触品」八五(六八六c゚)に次の如く説く。 「識が縁の 中に在らば、 是れを名づけて

Ŧ, 其

他

覚・観、 上に想・受・思・触について解説したが、 8其他の心数法について解明しているから、以下それらについて簡単に紹介することにしよう。 『成実論』には上記の他、 (1) 念、 (2) 欲、 (3) 喜 (4) 信、 (5) 勤、 (6) 憶、 (7)

――これは「心の作発」に名づける。そして諸の識の知は皆念から生ずるというのでないとする。この念に

(二八七c))にいう。「是の念は二種なり、一には正、 二には邪なり。 正とは謂はく理に順ずるなり。 は正念と邪念があることを示し、またいかなるものが「正」かという定義をかかげるものは注意を要する。その文(⑻

正問正難と

説くが如し。是を荅ふべき理あるを難問と名づく。又諸法実相・無常性等を問ふは、是を名づけて正と為し、又所(⑵ に随らて能成するが故に名づけて正と為す。故に知る、道念・真実念等に随順するを名づけて正念と為すなり。 又

が如し。 人に随ふ時に念を名づけて正念と為す、多欲の人は不浄観を正念と為し、心没する時には相を発するを正念と為す(衍) 此と相違するを、 名づけて邪念と為す。 正念は能く 一切の功徳を生ずるも、 邪念は能く一切の煩悩を起

以って欲と為し、所須に因るが故に諸欲を貪るなり。是れを貪欲と名づく」と。 (2) 欲-──これは「心の須むる所ある」をいう。この欲と貪欲との関係を次の如く説く(二八七゚゚)。 「須 む る を

(3) 喜 ──これは「心にして好楽する」のをいう。今この喜は人びとの性と同じか異なるか。之につき本論(|┬--|

第四節

論

集するときは則ち善を喜楽すと説くなり。若し寒き者ならば熱を喜ぶも、是れ現在の因縁にして性に従って生ずる a / )にはつぎの如く説く。「衆生は性に随って相従し、 長く悪心を集するときは 則ち悪を好喜し、 久しく善心を にはあらず。是れを性と喜との差別と為す」と。習い性となる、と言われる性は、現在心に好楽する喜とは異なる

ず。痴より生ずるは善悪を思はざるものにして、富蘭那等の悪師の所に於いて生ぜる浄心なり。智より生ずるは、(ミシ) 四信の中のものの如く、仏等に於いて生ぜる浄心なり。是の信は三種なり、善と不善と無記となり」と。 らずと、心が清浄を得ば、 是を名づけて信と為す。 ……是の信に二種あり、 一には痴より生じ、 一には智より生 て信と為す。先きに法を聞き、後に身を以て証し、是くの如きの念を作さく、此の法は真実なり、諦にして虚誑な ら、その場合、自ら法を見て決定するならば、 それは信ではあるまいという 疑問が起る。 そこで之に 答えていう 語に随って心が清浄を得るを、是れを名づけて信と為す」と。信は決定ではあるが、この文の如く、賢聖の語に随 て、 慧の相であり、 信の相ではあるまい。 この問いに 答えていう(||八八a゚・)。 「未だ自ら 法を見ずして、賢聖の (同上)。「阿羅漢を不信者と名づく。法句の中に、不信者、不知恩者を名づけて上人と為すと説くが如し。又経の ⑷信――「必定は是れ信の相なり」と本論に説く。 もし 「必定」と定義するならば、これは断疑のことであっ 心が清浄となるという解説をしていることは注意を要する。 信は 随順信の性格 のものと 定義しているか(元) 世尊よ、我は是の事に於て仏の語に随ふて信ずと。若し自ら法を見て、心が清浄を得ば、是を名づけ

(5) 勤

――これは「心行の動発」であるという。そして(二八八a゚)更に説明 していう。

「常に余の法に依りて、

若しくは念、若しくは定が、中に於いて発動し一心に常行せば、 是れを名づけて勤と為す」と。 しかも、

に、善・不善・無記の三種を認めていることに特色がある。

⑹憶──これは「更し所を知る」ことと定義している。

なり。又波の喩の如く、麁なる者を覚と為し、微なる者を観と為せば、是の時は方に異なるが故に応に一心なるべ る。そして、覚と観は一心の中にある、との説に対して、本論(六八元・)には、次の如く、それを否定している。 た観とは「散心が小徴なるときは則ち名づけて観と為す」と定義している。この覚と観は、新訳の尋と伺に相当す 心の中にも亦麁と細とあり、麁なるを名づけて覚と為す、深く摂せざるを以ての故に麁心と名づくるなり」と。ま 「然らず。所以は何ん。汝等が自ら喩を説いて、鈴を打つ初めの声を覚と為す、余の声を観と為すが如しとなせば の覚と観──「心にして散行して数々起生せば」覚となすという。また覚を更に説明していう(六八b・)。「散

以下 )に説いている。三善根は不貪・不恚・不痴で、その反対が三不善根である。無記根には愛・無明・慧の三とハパ)に説いている。三善根は不貪・不恚・不痴で、その反対が三不善根である。無記根には愛・無明・慧の三と (8) 其他の心数法-──上記のほかに心数法には放逸・不放逸、三不善根・無記根・猗、及び捨があると本論(||・||

からず」と。しかも眼等の五識は分別することが無いから、決して覚・観は無い、と本論には説明している。

するもの、愛・見・慢・無明の四とするものなどがあるが何れも仏の所説でないと本論にいう。又猗については、 「種々なる心の時を捨と名づく」と説いている。さらに「種種なる法に随って相違するが故に、則ち無量の心数の 「心が行ずる時に、能く身心をして安静ならしめ、麁重を除滅すれば爾の時を猗と名づく」という。そして捨とは

差別あるなり」としていて、心所数を四十九に限ることは一応の説明という意とみられるようである。

---

## 第五節 煩 悩 論

〇a '|三||には、順序を変えて、⑴不信、⑵懈怠、⑶放逸、⑷掉挙、⑸無明、⑹忘念、⑺不正知、·|三| 詳細に説いているが、宇井博士の指摘の如く(部三解題一三頁a)、そのような煩悩をよく分類組織していない恨みが (4) 散心、 煩悩大地法十種を立てる。これは「雑問品」一三八(|三二=a・)に列挙する如く、 発表した(・一七合併号 )が、『成実論』 には他の部派にみられない 考究もなされている。 本論には 煩悩に関して 考察する。煩悩論は、部派においても、大乗においても、詳しい研究が残されていて、(近) 似邪勝解となしている。 上(六一四b・)では、十大煩悩地法は⑴不信、 上においては心数法という一般的心理現象につき瞥見した。以下には特殊な心理現象とも言うべき煩悩について (9)掉挙、(1)放逸であり、 この論には後にも触れる如く十使が説かれる。これは所謂る根本煩悩十種にほかならないが、(⑸ ⑸無明、⑹邪方便、⑺邪念、⑻邪解、⑼戯調(戯掉)、 ⑽放逸である。 (念・慧・三摩地 この『婆沙論』の順序は、前の五種は全然大地法と関係のない心所、 同じく『品類足論』二(六九八。)は全たくそれと同じく、 作意・ 勝解) という分類にもとずくものである。 (2)懈怠、(3)失念、 (4) 心乱、 (5) 無明、 今この (1)不信、 有部の六足論のなか『界身足論』 (6) 不正知、 かつて私もその研究の一部を また 『成実論』 (2) 懈怠、 (8) 心乱、 『婆沙論』 四二(大正 (7) 非理作意、 後の五種は大地法で (3) 忘憶 此れとは別に は 9)非理作意 有部の六 (妄憶) (8) 邪勝

足論にみられる順序を採用したもので、十使とは別の扱いのもの、そして有部とも異なり、

**倶起を許さないのであ** 

る。 る。 と。この文に見られる如く、煩悩は垢なる心行を言う。そして心が生死を相続させるのを垢と名づけ、この垢心の とを説くが如し。無有とは断滅に名づく。衆生は苦の為に逼らるれば、陰身を滅し、無を以て楽と為さんと欲す」 貪は三有を喜楽するに名づく。 る時のみを使と名づくるに非ず。煩悩は貪・恚・癡・疑・憍慢・及び五見に名づけ此の十の差別に九十八使あり。(宍) (宍) 名づけ、亦悔法とも名づく。是の如き等の名あり。是の垢心の修集せば、則ち名づけて使と為す。但だ垢心の生ず て曰はく、若し心にして能く生死をして相続せしむれば、是れを名づけて垢と為す。 諸、の煩悩を今当に説くべし。垢なる心行を名づけて煩悩と為す。問ふて曰はく、何をか謂ふて垢と為すや。答へ 十八使となるという。 差別が貪恚癡等であって、詳しくは貪・恚・癡・疑・憍慢と五見との十種で、この十種の根本煩悩を差別すると九 この煩悩は悪業と関連する 苦果の因法として取り扱う故、 まず「煩悩相品」一二一(○八゚以下 ̄)には煩悩の異名を掲げている。「論者言はく、 已に諸、の業を説けり。 是の垢心を名づけて煩悩と為し、亦罪法とも名づけ、亦退法とも名づけ、亦隠没法とも名づけ、 九十八使(九十八随眼)という思想は有部と同じである。 亦無有を喜楽せば、是れをも名づけて貪と為す。経の中にて、欲愛と有愛と無有愛 前は苦諦の中であったが、 この 九十八使は左図の 如くであ 此の垢心の差別を貪恚癡等と これは 集諦の中に摂す 亦熱法とも

悩 論 | 一欲 界 (卅二) — | 集諦七 (身・辺・戒を除く) | 集諦七 (身・辺・戒を除く)

第五節

煩

る。



楽と為さんと欲す」とは五藴身を断ずることを喜楽するのを言うのである。ただし自殺を嫌うのが仏教である。(ミウ) (ミウ) 以下、この論に拠り、順序を逐い、貪、瞋恚、 又先きの引文に、貪は三有を喜楽することと説くのは、『倶舎論』にも無い思想である。最後の文に「無を以て 無明、憍慢、疑、身見、辺見、邪見、二取の所謂る十種煩悩と随(淫)

### 一、食

煩悩及び煩悩の雑聚について究明することにする。

貪については諸品に説明し論議するが、左記四品は夫〝下に記す如きことを究明している。<sup>(図)</sup>

| 貪因品一二三…⑵貪の生ずる因縁と、⑶多貪の相―貪相品一二二…⑴貪の種々の相状

--断貪品一二五…(s)貪欲の断 貪過品一二四…(4)断ずべき貪欲の過失

最後の「断食品」一二五(||-| -| b · )は、不浄観を以って 貪欲を遮し、 無常観を以て、(®) 「貪相品」一二二(○九b以下三)に説いて言う。「論者言はく、是の貪の九結の中、三界の繋に通ずるを、 それを断ずることを説示し

欲は他物を得んと欲するに名づけ、五蓋及び五下分結の中に於いては名づけて欲欲と為す。欲を欲するを欲〔欲〕 も微細の縛有るを示す。是の故に別に是の貪を説く。十不善道及び四縛の中に於いては、名づけて貪欲と為し、貪(逑) ば、則ち生ぜず。是の故に別に有貪を説く。但だ貪欲のみには非ざるなり。或は謂はく、但だ欲貪のみなるは是れ 名づけて愛と為し、七使の中に於ては、分って二種と為す。欲貪と有貪となり。所以は何ん。有る人は上二界に於 を煩悩と名づけ、欲貪を尽すを、解脱を得と名づく。故に仏は禅の無色の中に、亦有貪有りと説く。仏は彼の中に 解脱想を生ずれば、是の故に仏は是の処を説いて有と名づくればなり。有を名づけて生と為す。若し貪なく

と欲すれば、是れを悪貪と名づく。若し己が物を、捨つることを欲せずば、是れを名づけて慳と為す、即ち是れ貪 づく。是の貪にして若し非法ならば、名づけて悪貪と為す。他物を劫盗し、乃至、塔寺及び衆僧の物を取り、若し くは未だ死せざる衆生の、其の肉を食はんと欲し、若しくは母女姉妹、 師の婦、出家人及び己の妻の非道に姪せん

と名づく。五欲三不善根の中に於いては、名づけて貪不善根と為す。貪不善根は能く諸、の不善法を成長するに名

<u>-</u>

第五節

本

論

<u>-</u>:

なり。 人をして知らしめんと欲せば、 若し実には功徳なきに、 名づけて憍逸と為し、 求め好んで厭くことなくば、不知足と名づけ、若し深く種姓・家属・名色・財富・少壮・寿等に 若し四供養を貪らば、名づけて四愛と為す。又是の貪は二種なり。 是れを発欲と名づけ、若し多施多物を得んと欲せば、 人をして有りと謂はしめんと欲せば、 是れを悪欲と名づけ、若し実に功徳有りて、 是れを多欲と名づけ、 一には欲貪、二 若し少

五には所作を随学し、 故に上中下にして下の下、下の中、下の上、中の下、 味触の貪を五欲貪と名づけ、又六触に於いて愛を生ずるを六塵貪と名づく。……又九分有り。是の貪は時に随ふが 内を縁ず。又五種有り。 には具貪なり。 十種と為す。好色を見て、初めて心を発して是と言い、次に欲を生じ、三には願を発し、 又二種有り。 六には慚愧を忘れ、七には常に目前に在り、八には放逸し、九には狂癡し、十には悶死する 一には色貪、二には形貪、三には触貪、 一には我貪、二には我所貪なり。 中の中、 中の上、上の下、 一は内を縁じ、二は外を縁ず。 四には威儀語言貪、五には一切貪なり。 上の中、 上の上有り。 上二界の貪は一向に 四には念じ、 又此の貧の

とは欲界の貪のことで、 貪・瞋・惑・見、 は貪欲・瞋恚・癡・憍慢・疑・見・欲世間である。 又三不善根とは貪・恚・癡を言う。 もしくは貧・有・無明・見ともせられる。 欲世間とも言われる。 さらに四供養とは衣服・飲食・ さらに欲欲とあるのは、 四縛は欲愛身縛・瞋恚身縛・戒盗身縛・我見身縛をいう。 五蓋とは欲貪蓋・瞋恚蓋・睡眠蓋・掉悔蓋・疑蓋であ 臥具・医薬の供養に他ならない。 欲を欲すること、 欲貪のことであろう。 なお欲貪

「有貪」の取り扱いは、この論のそれは『倶舎論』とは異なるようである。又文中に五下分結と言うのは有情をし

が如し。

是れを貪の相と名づく」と。この文中、

九結とは、

愛・恚・慢・癡・疑・見・取

慳・嫉をいう。

七使と

食り風習のある事を指すようである。貪の諸相として右の文の中、諸種のものを掲げるが、貪不善根・悪貪・慳・ て欲界に結びつける五で、それは貪・瞋・身見・戒取・疑である。なお「肉を食はんと欲し」とあるのは、 人肉を

悪欲・発欲・多欲・不知足・憍逸・四愛などを説明していることは注意すべきである。

### 二、瞋恚

ば、拘廬陀と名づけ、義にては下瞋と言ふ。瞋有り常に心を染汚せば、名づけて摩叉と為し、義にては不報恨と言(8) (8) چي ぜば、名づけて伊沙と為し、(空) ઢ્ર ることを欲せざるに、是の瞋を波羅提伽と名づけ、義にては重瞋と言ふ。瞋有り、但だ他人を毀罵し鞭打せんと欲(寒) 許り意に適はざる事を得るも、 に一事を執し、種種に教誨するも終に捨つることを 欲せざること、 師子の河を渡つて 彼岸を取らんとする 相の如 せば、違欣娑と名づけ、義にては中瞋と言ふ。 瞋有り、 捨離することを欲せず、 或は妻子を憎愛する 中より生ぜ の相とは、 瞋恚には種々の名があるが、之について「瞋恚品」一二六(|一b以下')には次の如く説く。「論者言はく、瞋恚(ミロ) 死に至るも転ぜざれば、波羅陀舎と名づけ、義にては専執と言ふ。瞋有り、他の利を得るを見て心に嫉妬を生(ミ) 瞋有り、若し師長の教戒するに而も返つて拒逆せば頭和遮と名づけ、義にては佷戻と言ふ。 (②) 瞋有り心に在つて捨てず、要らず還報せんことを欲せば、憂波那呵と名づけ、義にては報恨と言ふ。瞋有り急(雪) 若し此の人を瞋り、失滅せしめんと欲し、他人をして打縛殺害せしめんと願ひ、一向に棄捨して永く見 瞋有り、常に諍訟を憙んで、 心口剛強ならば、三藍披と名づけ、(ミョ) 則ち心悩乱せば、阿羼提と名づけ、義にては不忍と言ふ。瞋有り、(ミリッサン 義にては忿諍と言 瞋有り、若し少し 言柔軟ならず、

瞋有り、 常に喜んで頻蹙し、 同止する中に於いて、常に暮んで罵詈せば、阿搔羅沽と名づけ、義にては不調と言ふ。(19) 和顔なること能はずして、意に先だちて語言せば、 阿婆詰略と名づけ、義にては不悦と言ふ。(館) 瞋有り、 身口意を

り。 ば 事無きに横に瞋るを、是れを第十と為す。是れを瞋の相と名づく」と。これは説明するをまたず明了である。 以て同学を触悩せば、名づけて勝耆と為し、義にては悩触と言ふ。瞋有り、常に憙んで弾呵し、好んで物を呰毀せ(읳) 衆生に因りて生ずるを名づけて重罪と為す。又上中下もて、九品を分別し、又九悩に因り分別して九と為し、 登単那他と名づけ、 義にては難可と言ふ。 是の瞋は二種なり。 或は衆生に因ると、 或は衆生に因らざるとな

又瞋恚の患を見れば、 に言う。 その忍力を養うには、 念念に生滅すと了達せば、罵者受者も皆念念に滅して、是の中、何れの処にか、応に瞋を生ずべけんや。又善く空 此のような瞋煩悩を断ずるには、慈・悲・喜・捨の四無量を修すべきものとされる。また忍力を以て対治する。(※) ……問ふて曰はく、云何んが能く呵罵等の苦を忍ぶや。 「問ふて曰はく、当に云何んが断ずべきや。答へて曰はく、常に慈悲喜捨を修すれば、瞋恚は則ち断ず。 是れ則ち能く断じ、又真智を得れば、 無常観を修することと、 空心を修することとの二事が挙げられる。 答へて曰はく、若し人にして善く無常を修して諸法は 瞋恚は則ち断じ、又忍力を以ての故に、 即ち同品(大正三二・三) 瞋恚は則ち断

無

心を修するが故に、

能く忍辱して是くの如き念を作す。諸法は実に空なり、誰か是れ罵者、誰か是の受罵者なる」

明

ここには煩悩を滅する道を「空」となしているのである。

語が世間において二様に用いられるとして問答している。即ち同品(|二||三|a゚)に言う。 「問ふて 曰はく、 ず。又無明の因縁より諸行等は相続して生ずる有り。無法ならば云何んぞ能く生ぜんや」と。この論には無明という なり。答へて曰はく、然らず。若し無明なくんば、五陰の中に於いて、妄りに人有りと計し、及び瓦石の中に金想 ば、無明とは無法に名づける。そして、その可否について同品に問答している。「問ふて曰はく、無明は無法に名 明があると言われるか。これにつき、およそ木石は無心であるから無明があるとは言えないと説く。無明はあくま 中に実に我無く我所無く、但だ諸法和合せるを仮りに名づけて人と為すに、凡夫は分別する能はざる故に、我心を 如く定義を下している。「論者言はく、仮名に随逐するを、名づけて無明と為す。凡夫は我音声のみに随ふ。是の の言はく、但だ明の無きを以ての故に無明と名づく。室に光明なくば、則ち名づけて闇と為すが如し、と。答へて を生ぜば、名づけて何等と為すや。故に知る、邪分別の性を無明と名づく。明の無きが故に無明と名づくるには非 にして過去世等を分別すること能はざるも、無明は能く分別するが故に木石に同じからず」と。また或る説によれ 木石等の法も応に無明と名づくべし。如実を明らかにせざるを以ての故なり。答へて曰はく、然らず。木石は無心 でも分別した上でいう。そこで同品に説いて言う。「問ふて曰はく、若し如実を明らめざるを、無明と名づけば、 文字を見れば無明とは「明無し」と言うことに他ならない。然うすれば木や石も如実に知り得ないもの故、彼に無 生ず、我心の生ずるは、即ち是れ無明なりと説くが如し」と。この文意は、無我の理の判らないのを無明と言う。 無明については古来問題があり、種々解釈されているが、(st) 人の目の見ざる色の如く、見ざる法無し。是の故に、但だ明の無の故に、名づけて無明と為し、 『成実論』には 「無明品」 一二七(三一二)・)に次の 別の法無き 有る人

だ無明に垢さる。 は、 是れなり。 明無ければ、応に無明と名づくべし。若し無明あらば阿羅漢には非ず。当に知るべし、 無明を説くとは、夜に杭樹を見て人の想を生じ、人を見て杭樹の想を生ずるが如し。又若し人にして実に是の事を 日はく、 る。そこで無明とは、 のこととはしない。換言すれば、 名づけて盲冥と為す、 と説くが如し。 恚癡も亦是くの如し。 又一切の煩悩より諸行を生ずるに、 知ること能はざるが故ならば、 れ邪なる明なればなり。 切の煩悩は人心を覆蔽して、皆盲冥と為すこと、貪欲は法を見ず、貪欲は福を見ず、能く此の貪を受くる者を皆 無明より行を生ずと説く。故に知る、一切の煩悩を皆無明と名づく。又空を見ざる者には、常に無明有り。 無明の因の諸行に縁たること有ること無し。若し明に非ざるを無明と名づくれば、 明の無き故に、 世間に二種の語あり。 是の邪は是れ無明の分にして、一切の煩悩と為る。所以は何ん。一切の煩悩は皆邪行なるが故なり。 是れ諸行の因縁なるのみ。 無明と説くとは、 一切の煩悩である。又空を知らない者には常に無明があるとする。このような無明の解釈は 故に知る、無明の分を一切の煩悩と為す」と。要するに『成実論』では、 不知と名づく。 或は明の無きが故に説いて無明と名づけ、 明のないもの全てを無明であるとは 言わないで、 無明とは邪明のことと 解釈す 世間に盲は色を見ず、聾は声を聞かずと言ふが如し。 又邪なる明なるが故に、無明と説くは、 又邪心を 煩悩と名づく。 是の諸行の因縁を、 或は邪なる明の故に、 未だ空を見ざる者は、 別に無明の体性あり、邪心 今の阿羅漢は仏の法の中の 邪なる明なるが故に、 阿羅漢は断ずるが故 説いて無明と名づ 無明とは無識明 而も経の中にて 常に是 但 又

独頭の無明は知られる通りであるが、俱行の無明については、『俱舎論』九(大匹二九)に次の 如く説く。 「宿生

俱行の無明を立てるのと比較さるべきである。 <sup>(∞)</sup>

特色があり、

『俱舎論』に独頭、

に。無明の力に由りて彼れは現行するが故なり」と。 の中の諸、の煩悩の位より、今の果の熟するに至るまでを、 総じて 無明と言ふ。 彼れと 無明と俱時に行ずるが故

いを異にするようである。この論の無明を断ずる解明は、 滅諦聚のところで 詳説されている。 は『四諦論』の「分別道諦品」(大正三二・)に「俗智は十善に在り、 真智は八正に在り」 となす場合の真智とは扱 焦かれたる後身の芽は則ち生ぜず」と説いて、真智を以って 後身を断ちうるとなす 考えと 同じこと になるのであ で、このことは「明業因品」一二○(川○八。)に「識処地にて、 愛水が業種を潤すこと無くんば、 真智の為めに て曰はく、善く真智を修すれば、則ち無明は断ず」と。これは無明を断ずるには、真智を修すべきことを説くもの 『成実論』の「無明品」一二七(三二三・)には次の如く説く。「問ふて曰はく、 当に云何が断ずべきや。 答へ 要するにこの論は、真智即ち正智をおこすこと、即ち空智を重点となすものであることを知るのである。これ

四、憍

慢

問ふて曰はく、云何なるを慢と為すや。答へて曰はく、邪心を以て、自ら高ぶるを、慢と名づく。是の慢は多種な にては、相を取る我心の過あるを以ての故に、等しきに於いて、自ら高ぶるを大慢と為し、勝に於いて自ら高ぶる はく、已に三煩悩は、是れ生死の根本と説く。更に有りと為すや不や。答へて曰はく、有り。名づけて慢と為す。 この論の「憍慢品」一二八(大正三二・三)を披くに、 詳しく諸種の慢が分別されている。 即ち言う。(མ) 若し卑に於いて自ら高ぶるは、慢と名づく。等しきに於いて等しきと計するも、亦名づけて慢と為す。 「問ふて日 。此の中

説

は、七慢や九慢と比較されるべき特殊の慢類と言えるであろう。(※)(※) す」と。以上は、 慢・大慢・慢慢・我慢・増上慢・不如慢・邪慢・傲慢の八種の 慢についての 定義である。 び所尊の中に於いて、礼敬することを肯はざるは、 名づけて傲慢と為す。 是くの如き等を 名づけて 憍慢の相と為 り。……若し未だ須陀洹等の諸果の功徳を得ざるに、自ら謂ひて得たりと為さば、増上慢と名づく、と。……若し 中に我を見る。乃至、識も亦是くの如し。是の二十分を示すが故に、示相と名づく。不示相とは是れ学人の我慢な なり。示相とは、是れ凡夫の我慢にして、謂はく色是れ我なりと見、有色是れ我なりと見、我の中に色を見、色の 大に勝れたる人に於いて、少しく如かずと謂はば、不如慢と名づく。是の人は自ら高ぶり、亦自ら身を下す。若し は是れを慢慢と名づけ、五陰の中に於いて我相を取るは、名づけて我慢と為す。我慢は二種なり。示相と不示相と 人にして徳無くして自ら高ぶるは名づけて邪慢と為し、又悪法を以て自ら高ぶるも、亦邪慢と名づく。若し善人及

五、疑

波瀾を起こさせたと言う。即ち阿羅漢には染汚の疑は無く、不染汚のそれは有ると主張したと言われる。今この論 疑については種々問題があり、伝説によれば大天は阿羅漢にも疑いがある等という主張をなして、当時の教界に(gi) (38)

の中に於いて、心決定せざるに名づく。謂はく解脱ありや、解脱なきや、善不善ありや、無しや、三宝ありや、無 しや、と。是れを名づけて疑と為す。問ふて曰はく、若し樹杭に於いて疑を生じて、杭なりや、人なりやとし、土 疑につき詳説するが、「疑品」一二九(|五a以下 |)の初には、次の如く説く。 「論者曰はく、 疑は、

て生ずるも、声に於いても疑を生じ、孔雀の声なりや人の作たりやとし、香に於いても疑を生じ、優鉢香なりや、 疑を生じ、蛇なりや繩なりやとし、野馬に於いて疑を生じ、光なりや水なりやとし、是の如き等の疑は眼識に因 塊に於いて疑を生じ、 塊なりや、鴿なりやとし、蜂に於いて疑を生じ、蜂なりや、閻浮果なりやとし、(※) 蛇に於いて

熟繪なりやとし、意識ならば則ち種種に疑を生じ、是の法は陀羅驃有りや、但だ求那のみなりや、神ありや、

味に於いても疑を生じ、肉味なりや、肉味に似たりやとし、触に於いても疑を生じ、

生繒なりや

和香なりやとし、

ず。此れは後身の因縁と為ること能はず。 漏尽の人も亦此れを起すを以ての故なり」 と。 又同品(|五b以下|)に(ミン) しや、と疑ふが如し。 是くの如き等は是れ疑なりや不や。 答へて曰はく、 若し杭人等の中の疑は、 「問ふて曰はく、疑に何の過ありや。答へて曰はく、若し多疑の者は、一切の世間出世間の事は、皆成ずる 則ち煩悩に非

こと能はず。……又仏は説く。疑は闇聚と名づく。闇聚は三種なり。過去の闇聚、未来の闇聚、現在の闇聚なり。 則ち能く為に正定を説く者なし。 是れ諸、の我見の生ずる処なり、と。又此の人は、設ひ定心を得るも、則ち是れ邪定なり。 又多くの衆生は、 疑を懐いて死に至る。阿咤伽等の五通の仙人も亦(三) 若し仏法

疑を抱いて死すと説くが如し。又此の疑者は、若し施等の福徳を為すも、或は果報なく、或は少しく報を得るのみ。

所以は何ん。是の諸〝の福業は皆心より起るに、是の人の心は常に疑の為に濁さる。故に善福なし。又経の中に説 く、疑心もて布施せば、 辺地に於いて報を受く。 所以は何ん。是の多疑の者は、一心なること能はずして、時に随 辺地に於いて少果報を受くること、波耶(ミニ)

綏等の小王の如くなればなり」と。この論の二種の疑いの区別は、有部等と同じものである。 って、手づから与ふれども、 種々に恭敬心を生ずること能はざるが故に、

## 六、身見

ばなり。我所あるが故に貪恚等の一切の煩悩を起す。故に知る、我心は是れ煩悩の生ずる処なり。又此の人は、陰 何ん。諸〝の外道の輩は説く。我は是れ常なり、今世に業を起し、後に報を受くるを以ての故なり、と。若し是く す。実には我無き故に、五陰を縁ずと説く。五陰を身と名づけ、中に於いて見を生ずるを、名づけて身見と為す。 我・無我の論を展開する。「身見品」一三○(一五c以下一)に説く。 「五陰の中にての 我心は、 名づけて 身見と為 ほ麁に身頭目手足を分別することを得る能はず。況んや能く諸陰を分別せんや。我は一なり、我は常なりと受くる り業を生じ、業より苦を生じ、是の如くにして、生死は相続して断ぜず。又是の人は我を計するを以ての故に、尚 を離れずして我を説くと雖も、陰の相を取るを以ての故に、空を行ぜず。空を行ぜざるが故に煩悩を生じ、煩悩よ に是れ一なるべし。是れを名づけて過と為す。又我は即ち是れ過なり。所以は何ん。我心を以ての故に、我所あれ の如く説かば、五陰は応に即ち是れ常なるべし。又我を説かば、我を以て一と為すなり。然らば則ち五陰は即ち応 我ありと説かば、是れ応に咎あるべし。答へて曰はく、陰を離れずして、我を説くと雖も、是れ亦過あり。所以は は、何の咎ありや。瓶等の物に、各〝自ら相あり。是の中に過無きが如く、我も亦是くの如し。又若し陰を離れて 無我の中に於いて、我相を取るが故に、 名づけて見と為す。 問ふて曰はく、 五陰の中に於いて、 我の名字を作す か無いかと言うことについては、説き方がある。こう言う考え方に立って『成実論』には身見を説き、又そこで有 仏教では身見、辺見、邪見、見取見、戒(禁)取見を誡しめるが、第一は身見(我見)である。しかし我は有る(ミニ) である、これが『成実論』の思想と言ってよい。先きの引文の最後のところは、有に著する故に、生死に往来する を常住の我と考え易く、無我と説けば直ちに断無の見を起し易い。これらの偏見を斥けて、中正の見方をなすべき ち苦楽は変ぜず。若し変ぜずば、則ち罪福なければなり。若し我無常ならば、則ち後世なし、自然に解脱して亦罪 喜ぶこと、猶ほ毒器を破るが如し、と。又若し我ありと説かば、即ち邪見に堕す。若し我にして是れ常ならば、 ば、則ち復た畏れざるなり。憂波斯那経に説くが如し。清浄持戒の人は、善く八聖道を修し、命終する時には心は 故に、都べて所得無し、と。是くの如く、凡夫は、乃至、癩野干の身を貪求して、泥洹を用ひず。若し空智を得れ にいわゆる我というものは説いて何等差支ない。ただ偏るのを斥けるわけである。有我と説くと、人は直ちにこれ わゆる外道の如く五陰に我を見るのは不可となすのである。これが仏教で無我を説く所以である。併し仏教で一般 し、深く有に著するが故に、生死に往来す。若し無我を見れば、往来は則ち断ず」と。これは、仏教以外の説、 るべきを以ての故なり。経の中に説くが如し。凡夫は空無我を聞いて大怖畏を生ず、我は当に無なるべきを以ての を以ての故なり。若し分別せずば、何ぞ能く空に入らん。又若し我を見るときは、則ち泥洹を畏る、我は当に無な 故に知る、身見は是れ重罪なり。 又身見は、 名づけて甚癡と為す。 一切の凡夫は、 皆身見を以て心を乱 則

身見と為し、若し世諦を説かば、 無我と説かば、 ここに無我と説いて邪見になることにつき問答がある。即ち此の品(三一六c))に言う。 亦是れ邪見なり。 此の事云何ん。答へて曰はく、二諦有り。若し第一義諦を説かば、 無我は是れを邪見と為す。若し世諦の故に有我、第一義諦の故に無我と説 「問ふて日はく、 有我は是れを かば、

が、もし無我を見れば、生死往来が断ずるとなすものである。

\_ \_ 五

場で同様にそれを用いている点から考えるとき、両者の在世時代が接近していたことを、あるいは暗示するかのよ (Kumāralāta) の頌であるという。 に次の如く、虎が子を銜む譬喩の頌を引用している。「見の為めに傷けられ、及び諸善業を壊することを観ずる故 ては無なるが故に常に非ず、世諦にては有なるが故に断に非ざればなり」と。 の故に有と説かば、 定んで無と説かば、 で有我と説かば、則ち身見に堕し、定んで無我と説かば、則ち邪見に堕す。又過と不及との二は俱に過あり。若し の言は皆通ず。虎の子を啗むに、若し急ならば則ち傷つき、若し緩ならば則ち失するが如し。是くの如く若し定ん して無と為せば、 く、と。又仏の法は諍ひ勝つべからざるに名づく。若し第一義諦の故に無と説かば、則ち智者は勝たず。若し世諦 是れを正見と為す。 仏は正法を説く。牝虎の子を銜むが如し。真我を執して有と為せば、則はち見の牙の為に傷けらる。俗我を撥 応に二辺を捨つべし。若し第一義諦の故に無と説き、世諦の故に有と説かば、二辺を捨てて中道を行ずと名づ 便はち善業の子を壊す」と。 則ち凡夫は諍はざればなり。又仏の法は清浄なる中道にして、非常非断と名づく。 是れ則ち過と為し、若し定んで有我と説かば、是れを不及と名づくればなり。 又第一義諦の故に無と説き、 世親も訶梨跋摩も両者ともに虎が子を啗む頌を知っていて、著述中に中道の立 世諦の故に有と説かば、 これは称友(Yaśomitra)の 見の中に堕せず。是くの如く、 世親は 『俱舎論』三〇(大正二九・) 『俱舎論疏』によれば、 故に経の中に説 第一義諦に 有無の二 鳩摩羅多

七、辺 見

- つぎに辺見については「辺見品」一三一(三一七a・)に四説が紹介されている。
- 若し諸法は或は断なり、或は常なり、と説かば、是れを辺見と名づく。
- 法には非ず。所以は何ん。現見するに、外物には断滅あるが故なり。経の中に説く、有見を常と名づけ、無見 有る論師は言はく、若し人にして我は若しくは断なり若しくは常なりと説かば、是れを辺見と名づく。一切
- 又身は即ち是れ神なりとなさば、名づけて断見となし、身は異にして神は異なりとせば、常見と名づく。

を断と名づく、と。

又死後は作さずとせば名づけて断見と曰ひ、又死後も還た作すとせば、名づけて常見と為す。死後には亦は

作し亦は作さずとなさば、是の中の所有の作者を常と名づけ、(所)有の不作者をば断と名づく。作に非ず不

作に非ずとなすも、亦是くの如し。

上述した辺見の四説の中、有る論師というのは、有部の師を指すようである。『成実論』の意では、何れかと言え 四説ある中の第二説を用いるらしい。即ち一切法について、断常を立てるのではなく、我をば断となし、常と

の見は云何んが断ずるや。答へて曰はく、正しく空を修習するときは、則ち我見無し。我見の無き故、則ち二辺無 なす偏った見解を辺見と為すものである。此の品(云-l-l-t-b-)の最後の問答のところに 言う。 「問うては曰く、 此

に非ず、現在には是くの如く不可得なり、云何んが当に阿羅漢は死後作さずと説くべき、故に知る、人は不可得な 人は不可得なるが故に、 我見及び断常の見も亦無なり、 と。 又諸法は衆縁より生ずるを見れば、(ミノ 則ち二辺な

し。炎摩伽経の中に説くが如し、若し一一の陰にして、人に非ず、和合せる陰も、亦人に非ず、陰を離るるも亦人

==-1

悩

論

· 論

の解

説

ば、 中 中道の見が正見とされるようである。しかるに、もし此の意を敷衍するならば、犢子部の所謂る非即非離藴の思想(※) (※) (※) Ļ も言ふことを得ず」と。この説は大体において有部と同じである。併し陰について非一非異を論ずる所は、 の故なり。又此の陰より彼の陰は異なるが故に、常と言ふことを得ず、自の相続の因縁の力より生ずるが故に断と ことを得ず、是れ相続して生ずるを以ての故に、 是れ衆生なるが故に、異となすことを得ず。又五陰が相続する故に、衆生の生死あり。 れて是れ人なるにもあらず。故に知る、常にも非ず断にも非ず。能く異身を得るが故に一と為すことを得ず。俱に と似たものとなるようであり、しかも之を中道と説くから、或いは之を正見と認めるのではないかとも見える。次 で断常を分つ第四説の如くみられる。このようにみるときは、『成実論』は大体において第二説を採るかのようで 則ち断見を滅し、 初には第二説に依って、我が断ずるかどうかを述べる如くであり、「若し一一の陰にして人に非ず……」と言 又世間の集を見れば、 先きの連文に言う。 他の説を全然捨て去るという意味までは持たないようである。要するに、此の文においては、 (非即非離藴)に相当するとみられ、「云何が当に阿羅漢は死後作さず……」とある所は、 念念に滅するを見れば則ち常見を滅す。又説く、五陰は即ち是れ人なるにも非ず、亦陰を離 則ち無見を滅し、 「又中道を行ずるが故に、則ち二辺を滅す。所以は何ん。 世間の滅を見れば、 亦異とも言ふことを得ず、 則ち有見を滅すと説くが如し」と。 相続の中にては、 諸法の相続して生ずるを見れ 是の中にては、 この引文の 即とも言ふ 非断非常の 犢子部

の所謂非即非離藴の思想と何程か共通するものが見られるようである。

八

見

には、 それは無を有と見るというばかりでなく、一切の顚倒の見を含めている。この中に六十二見とは、過去に関する十 曇の中の五見、 倒心を皆邪見と名づく。無常の常想、苦を楽と為す想、不浄の浄想、 阿羅漢は煩悩を尽くせる者に名づく。此の事無しと謂ふが故に、邪見と名づく。又衆生の垢浄と有知見・無知見と 今世は現在に名づけ、後世は未来に名づけ、父母は能生に名づけ、衆生の受生は、今世より後世に至るに名づけ、 け、悪は不愛果を得る三種の悪業に名づけ、善悪業の報は、今世の善悪の名等、及び天身等の後世の報に名づけ、 なすが故に祠るに名づけ、焼は天祠の中に於いて蘇等の物を焼くに名づけ、善は能く愛果を得る三種の善業に名づ 無しと知る者無し、(となす)を謂ふ。施は他を利せんが為の故に与ふるに名づけ祠は韋陀の語言を以て天を因と 至して自ら明了に此世後世を証して我が生は尽き梵行は已に成じ、所作は已に弁じ、此の身已つてよりは更に余身 ぜば、是れを邪見と名づく。四諦三宝等無しと言ふが如し。経の中に説く、邪見とは、施無く、祠無く、 の非浄道想、非浄道の浄道想、無の中の有想、 「邪見品」一三二(|七b以下')|には、 邪見について 次の如く述べる。 「若し実有の法にして、 而も無の心を生(紅) 皆因縁なく、 悪無く、善悪業の報無く、今世無く、後世無く、父母無く、衆生の世間に受生するなく、 **梵網経の中の六十二見にして、皆邪見と名づく」と。** 又力も無く、勇も及び此の果も無し等を名づけて邪見と為す。要を取つて之を言はば、 有の中の無想の如し。 この文に見られる如く、邪見を広義に解し、 是くの如き等の諸、の顚倒心は、 無我の我想、非勝の勝想、勝の非勝想、 阿羅漢の正行正 謂はく阿毘 所有の

第五節

煩

悩

論

八見に、さらに未来に関する四十四見を加えたもので、 左図の通りである。



我の中に色あり、我は色より大なり、③或は我と色と別体にして、色を離れてあり、 色即我なり、 う根本二見を以てする故、合して六十二見となるという。四見とは⑴色の中に我あり**、** られる。 これは仏陀時代に印度で一般宗教家の間に行われた説を綜合して掲げたものである。或は六十二見には他の説がみ 即ち五陰につき四見づつあり、合して二十見で、之に三世を乗じて六十見、之に加えるに断見と常見とい の四種を指すという。此の解釈は、後世において六十二見の数を打ち出す為めに当てはめたに過ぎな (5) 現 在 涅 槃 論 五. 似或は我と色と一体にして、 我は色より小なり、②或は

いものといわれている。随って本来は先きの図示にみられるものが正しいのである。

=

取

二取とは、見取と戒取(戒禁取)との二をいらが、 先ず見取については 「二取品」 一三三(天正三二・)に二様の(⑵) (⑵

解釈を下している

実事に非ざる中に於いて 決定の心を生じ、 但だ此の事のみ実にして 余は皆妄語とせば、 是れを見取と名づ

(二) 非勝法の中にて定んで勝の想を生ずるも、亦見取と名づく。

が、邪戒を為すことを以て清浄の果を得るとする類を言う。又先の連文に問答して言う。「問ふて曰はく、戒を以 にして智を捨て、 これは虚妄のことを真実と為すのと、劣っているものを勝れると為すのと、両種を含めていう。又同品に「若し人 

る。 ての故に清浄を得るにあらずや。答へて曰はく、 智慧を以て清浄を得、 戒を智慧の根本と為す」と。 苦行をすれ 却って其の為めに諸苦を受けて悪趣に堕する等の過をなすのである。この論に戒取を誡しめ次の如く述べてい 「戒取の因縁は唐しく諸苦を受く。謂はく、寒熱を受け、灰土刺棘等の上に臥し、 淵に投じ火に赴き、自ら高

世には苦を得、後にも亦苦しむが故なり。又此の人は深重なる罪を得。所以は何ん。非法を以て法と為して、真法 きより墜つる等にして、後世に亦劇苦の果報を受く。……又此の人は冥より冥に入る。此の法を受くるを以て、現

煩 悩 論

積聚するが故に、阿鼻地獄の果報を受く。 …… 外道の行ずる所の種種の邪戒、(ミミ) を毀壊し、亦正法を行ずる者を謗し、多くの衆生をして真浄の法に背きて、罪の中に堕せしむるが故なり。 裸形にして恥無く、 灰土を身に塗 大罪を

り、髪を抜く等を受くるが故なり。……又此の邪見人は皆世間の一切の利楽を失ひ、現在には五欲の楽を失ひ、後

には、善処に生ずるの楽、及び泥洹の楽を失ふ」と。(※)

随 煩

悩

+

「随煩悩品」一三四(一九b以下一)には次に掲げる如き二十一種の随煩悩について解説している。

(-)

腄

―心重くして眠らんと欲す。

(=)眠 ―心摂して覚を離る。

 $(\equiv)$ 掉 ―心が諸塵に散ず。

(四) 悔 ―心が憂結を懐く(応に作すべからざるを作し、応に作すべきを作さず)。

(H) 諂 ―曲心にして善を詐る。

(+)

誑

― 諂心にして事成る。

(4) 無 慚―自ら悪を作して羞ぢず。

(T) 無 愧―衆の中にて悪を為し羞ぢ難らず。

(九)

放

逸=心が不善に随ふ。

詐 =実に功徳無きに、相を示して人をして有りと謂はしむ。

(=) 現 相=他物を得んと欲し、得んと欲する相を表はし、此物は好し等と言う。

羅波那=奇特を現じ、利養の為の故に、口もて人の意を悦ばしむ。

切―此の人を呰毀せんが為の故に余人を称讃し、

汝の父は精進なるも、汝は及ばずと言ふが如し。

(四) 以利求利=若し施を以て施を求め、是の施物は某の辺より得たりと言ふ(利を以て利を求む)。

(<del>=</del>)

単致利=人にして睡るを喜ぶ病有り。

憿

 $(\Box)$ (3)

不 喜=好処に道を行ずるの因縁の具足を得るも、 而も常に愁憂す。

(H) 頻 申=人にして頻申し、 身は調適ならずして、睡眠の因縁を為す。

食不調=人にして飲食の多少を調適することを知らず。

(元)  $(\pi)$ 

心=精進に堪へず。

不敬粛=諸、の尊長の言説する所あるを敬はず畏れず。

本論の煩悩論は、 宇井博士の指摘の如く(解題) 「是の如き等を随煩悩と名づく。煩悩より生ずるが故なり」と。 |三頁a参照||一切経、論集部三、|)、十使即ち 根本煩悩と随煩悩とを 分けてはいる

この品の最後に言う。

 $(\equiv)$ 

楽悪友=悪人を喜楽す。

ないものがあるかのようである。しかしたとい透徹しないものがあるにしても、有部で考究した十大煩悩地法をそ 既述の十種の煩悩大地法と望め合わせてみるとき、一見したところ、分類上には、交錯していて、すっきりし

第五節

煩

に述べて、有部の固定的見解に批判を加え、煩悩はすべて真智(正智)に依って断ずれば足る、という実践的立場 の順序のままに一応引き出して、「一切煩悩心の中に、 此の十法有るには非ず」と 「雑問品」 一三八(三二三 ・) (空の立場)を保持するものとみれば、分類においては透徹なきものがみられるままに、此の論の風格が知られる

ようである。此のように解しても、此れは本論に対し、単なる会通をなしたということにはならないであろう。

## 十一、煩悩の雑染

のと殆んど同様であると言ってよい。之に関しては「不善根品」、 まず「不善根品」一三五(三一九。・)に説く。「三不善根とは、 謂はく貪・恚・癡なり。 問ふて曰はく、 此の論には、 煩悩の雑染について、主として経典にあらわれるものより説明している。これは阿毘達磨関係のも 「雜煩悩品」、「九結品」、「雜問品」 がある。 憍慢等

ず。又三種の受あるも、 則ち貪瞋ならざればなり。 り。貪る所に違失すれば則ち随つて瞋を生ずればなり。癡を二の本と為す。所以は何ん。若し人にして癡無くんば の未離欲の者、 なり。慢等は是れ癡分なるが故に別説せず。又三種の煩悩は多くは衆生の心の中に在るも、 も亦応に是れ不善根なるべし。何が故に但だ三のみを説くや。答へて曰はく、一切の煩悩は皆是れ三種の煩悩の分 乃至、 蚊蟻にも是の三煩悩は皆心中に在るも、 憍慢等は是の如くならず。 又貪は是れ瞋不善根な 更に第四無し。是の三受の中、三煩悩使あり」と。ここには慢等を不善根の中に入れない 又経の中に説く。 十不善業に三種あり。 貪瞋癡より生ず、と。 慢等より生ずとは説か 慢等は爾らず。又一切

理由を示しているが、それは慢等は或種の衆生にはあるが、全体の衆生にはないからである。然るに三不善根は不

善の根本をなしており、例外なく不善には此れがある。又次の図示の如く、三煩悩は三受に相応するので、此三種(※)

のみ不善根として挙げると言う。

この論に、「雑煩悩品」があるが、雑煩悩としては、⑴三漏、⑵四流、⑶四縛、⑷四取、 (5)四結、 (6)五蓋、(7)五

下分結、8五上分結、 ⑨五慳、⑩五心栽、⑪五心縛、��使(七使)、⒀八邪道を挙げている。

三漏(欲漏・有漏・無明漏)

(1)

「雑煩悩品」一三六(三二つb・)に三の漏を説く。「欲界の中にて無明を除き、余の一切の煩悩を名づけて欲漏と

為す。色無色界の有漏も、亦是くの如し。三界の無明を無明漏と名づく」と。無明は三界に通じてあるから、無明

が煩悩の総称ともされる。

② 四流(欲流・有流・見流・無明流)

同品に四の流を説く。「外道は多く見の為に漂流せらる。是の故に流の中にては別して説く」と。

(3) 四縛 (同上)

同品に四の縛を説く。 「能く漂没するを 以ての故に名づけて 流と為し、 能く三有を繋ぐが故に 名づけて縛と為

すしと。

第五節 煩 悩

論

(4) 四<sub>229</sub> 取 (欲取・見取・戒取・我語取)

同品に四の取を説く。「無我の故に、 但だ是の語のみを取るを我語取と名づく」 と。 我というものは 実体がな しかも我に執ずると言うのは、言葉に捕えられるという考え方より、このように説くのである。欲取・見取は

知られる通りであり、戒取は先きに既に説明した。

(5)四結(貪嫉身結・瞋恚身結・戒取身結・貪著是実取身結)

言う。 れ在家人の闘諍の根本なり。亦は随楽辺とも名づく」と。これは前の二結である。後の二結につき、同品に説いて 同品に四の結を説く。「他物を貪嫉し、他人にして、与へざるときは、則ち瞋心を生じ、鞭杖等を以て取る。是 「若し人にして、戒を持し、此の戒を以て、而も清浄を得んと欲し、 即ち是れのみは実なるも、 余は妄語な

結と呼ぶ意味につき、其の連文に言り。「五陰を身と名づく。是の四結は、要らず身口を須つて成ず。故に名づけ りと謂はば、是の見は則ち随ふ。是れ出家人の諍訟の根本なり。亦は随苦辺とも名づく」と。此等の四を何れも身

て身結と為す。又有る人は言はく、是の四法は能く生死を繋縛す。 五<sub>231</sub>蓋 故に名づけて結と為す」と。

(貪欲・瞋恚・掉悔・睡眠・疑)

(6)

同品(|||二〇c・)には何故に蓋と名づけるかを説く。 「貪欲・瞋恚は能く 戒品を覆ひ、 掉悔は能く定品を覆ひ、

は中に於いて疑を生ず。有と為んや無と為んや、と。此の疑が成ずるが故に能く三品を覆ふ」と。この文中にいら 睡眠は能く慧品を覆へばなり。有る人は此の蓋を除かんが為の故に、是れ善なり、是れ不善なりと説けば、是の人

三品とは、すなわち戒・定・慧である。

# (7) 五下分結(貪欲・瞋恚・身見・戒取・疑)

出でず。又貪欲と瞋恚との故に、欲界を過ぎず。若し過ぐるも還た為に牽かる。余の三は凡夫を過ぎず。故に下分 けて五と為す。又貪と恚とを以ての故に、欲界を出でず、身見は我心を出でず、戒取は下法を出でず、疑は凡夫を るとき則ち牛と為り、成ぜざれば則ち地獄に入るが如し。疑は離欲を障へ、身見は是れ四の根本なり。是れを名づ 同品に言う。 「貪欲と瞋恚と戒取とは、下に堕するを以ての故に、名づけて下分と為す。牛戒を持すること成ず

(8) 五上分結(色染・無色染・掉悔・憍慢・無明) (33)

人が之を以て上行と為すが故に上分と名づく。此の五結は学人の心の中に於いてのみ説き、凡夫の為にはあらず」 これは上二界を出離し得ないように繋縛する煩悩(上二界の煩悩)である。これを同品に説く。 「此の五結は学

(9) 五慳(住処慳・家慳・施慳・称讃慳・法慳)

ځ

は、 は独り我のみ十二部経の義を知る、又深義を知るも、秘して而も説かずとす」と。 我のみ此の家に入出し、余人を用ひず、設ひ余人有るも、我は中に於て勝る、とす。施慳とは、我のみは此の中に 同品(|||| a ) には五の慳を説く。「住処慳とは独り我のみ此に住して、 余人を用ひず、 とす。 家慳とは独り 独り我のみを称讚して、余人を讃すること勿れ、設ひ余人を讃するも、 独り布施を得るも、余人に与ふること勿れ、設ひ余人あるも、我に過ぎしむること勿れ、とす。 亦我に勝らしむる勿れ、とす。法慳と 称讃慳と

二三七

煩

(10) 五心栽(疑仏・疑法・疑戒・疑教化・讒刺)(ミラ)

為んや不や、と。讒刺とは瞋恚心を以てして、畏敬心無く、善人を侵悩するなり。是の人は、此の五法を以て其の の戒を勝と為さんや。鶏狗等の戒を勝と為さんや、と。教化を疑ふとは、阿那波那等の教化は、能く泥洹に至ると(窈) 心を敗壊し、諸、の善根を種うるに任へず。故に心栽と名づく」と。 を大と為さんや、と。法を疑ふとは、仏法を勝と為さんや、違陀等を勝と為さんや、と。戒を疑ふとは、仏の所説 

(1) 五心縛(身欲・欲・和合・不喜楽・足)

を離れざるが故に欲に貪著し、又在家出家人と和合し、聖語の義の中に於いて、心は喜楽せず、少利の事を得て自 ら以て足れりと為す」と。 

使<sup>(38)</sup> (七使)

ある。何故に使と名づけるかと言うに、「生死の相続する中にて、常に衆生に随ふが故に、名づけて使と為す」と 応なり」と。使に七を数えるがそれは貪を欲貪と有貪との二に分け、之に瞋・癡・慢・疑・見の五を加えたもので 同品(|||-||a')に七使を説く。「問ふて曰はく、是の使は心相応と為すや不相応と為すや。答へては曰く、 心相

(13)

説く。

邪 道

これは邪見乃至邪定で、八正道に対する八種の邪道である。同品(天正三一)に説く。 「実の如くに 知らざる 顚

倒の見なるを以ての故に、名づけて邪見乃至邪定と為す」と。

論

れ用いられるものであるからと思われる。九結とは愛・恚・慢・無明・見・取・疑・嫉・慳を言う。 「九結品」一三七(六三)に三)には、九結について 述べるが一一の 名称は 出ていない。 それは一般によく知ら

「雑問品」一三八(大正三二)には初に十使が出されている。 十使とは、 貪・恚・慢・無明・疑・五見を言う。

悩大地法は、一切煩悩心と倶起するか否かにつき問答している。文に言う。「問ふて曰はく、十の煩悩大地法は、 これは所謂る十根本煩悩である。此の品には「一切の煩悩は多く十使の所摂なり」と説く。つぎに此品には十の煩

所謂不信と懈怠と忘憶と散心と無明と邪方便と邪念と邪解と戯掉と放逸とにして、是の法は常に一切の煩悩心と俱 此の事は云何ん。答へて曰はく、先に已に相応を破したり。但だ心法のみは一一に生ず。是の故に然らず。

精進等も亦是くの如し。故に知る、一切の煩悩心の中に、 此の十法有るには非ず。……」と。『婆沙論』や『 倶舎 又此れ道理に非ず。何を以てか之を知る。或は不善心の不善信と俱なるあり。或は不善心にして而も信無きあり。

論』においては大煩悩地法は全べて倶起すると扱うが、『成実論』では倶起を許さない。

いて余残の一切あり、と。是の事は云何ん。答へて曰はく、彼の中にも亦嫉妬等もあり」と。この問いの意は、有 また、此品には次の如く問答している。「問ふて曰はく、欲界の中にては十煩悩を具し、色無色界にては瞋を除

第五節

部の説を示すが、成実はそれに反対していることが知られる。

に有部の説をかかげ、後にその不当を説くものである。「我」を煩悩生起の根源にすえる考え方が『成実論』に存 て他人の為に神我ありと説くに、爾の時、云何んが当に無記と名づくべけん。辺見も亦是くの如し」と。これは初 是れ不善ならば、一切の凡夫は、皆我心を生ずるに、尽く地獄に堕せしむべからざるが故に、無記と説けばなり。 することは注意を要する。 是の事は云何ん。答へて曰はく、身見は是れ一切の煩悩の根本なり。云何んが無記と名づけんや。又此の人は堕し 又同品(|三二三 ')に説く。「問ふて曰はく、 欲界の身見を説いて無記と名づく。 所以は何ん。 若し身見にして

て、諸、の煩悩を尽くす。八にも非ず、九にも非ず」と。この初の方は有部の説であるが、後には一断即一切断と 所の若干分の数を分別して知らずと雖も、 但だ尽き已れば、 ち能く其の尽きたるを知るが如く、比丘も亦爾り。道を修行する時には、今日尽くす所の若干の諸漏、 り、眼は指の処を見れば、日日に尽くす所の若干分の数を分別すること能はずと雖も、但だ尽き已れるを見て、乃 はく、無量の心を以て諸、の煩悩を断ずるなり。 所以は何ん。 経の中に仏は説く。 譬へば巧匠が手に 斧の柯を執 ず。下下の智を以て上上の煩悩を断じ、乃至、上上の智を以て下下の煩悩を断ず、と。是の事は云何ん。答へて曰 下上・中下・中中・中上・上下・上中・上上なり。智も亦九種なり。是の煩悩は先きに上上を断じ、後に下下を断 ている。文に言う。 毘婆沙師(有部の師)の主張と異なる煩悩論のことが、「断過品」一三九(三二四b・)の初の 問答にも あらわれ(語) 「問ふて曰はく、ある人は言はく、諸、の煩悩は九種なり、下・中・上にして、下下・下中・ 乃ち漏の尽きたるを知る。 故に知る、 無量の知を以 昨日尽くす

いう思想にも近いものをもって、之を斥けて、 『成実論』 の意を 示しているのである。 こうした 断惑の理におい

て、有部思想を超えていることは見のがせない。

ぎの如く説かれている。 煩悩が種々の三悪法として示され、それらが如何ように生起するかについては、「定難品」一八六(天正三二・)につ

り。 むと、喜んで他の過を出すとなり。次に三法あり、謂く恭敬せずと、与に語るべきこと難しと、悪知識に習ふ 次に三法あり、謂はく不信と邪戒と懈怠となり。次に三法あり、謂く善人を喜ばざると、正法を聞くことを悪 と恚と癡とを断ずること能はず、謂はく身見と戒取と疑となり。次に三法あり、謂はく邪念と邪行と没心とな を断ぜざるときは則ち老病死を度ること能はず、謂く貪と恚と癡となり。若し三法を断ぜざるときは、則ち貪 経の中にて説く、十の三悪法は皆定難と名づけ、十の三白法は皆是れ定に順ず、と。所謂仏の言く、若し三法 次に三法あり。謂はく妄憶と不安慧と乱心となり。次に三法あり、謂はく調戯と不守諸根と破戒となり。

ځ

となり。……

ついて考察してみたい。私はその主な考え方としては、それを「我心」となすのではないかと考える。

ここで煩悩生起の根本について、必らずしも唯一の説き方でないとは言え、本論ではいかに考えられているかに

本論「身見品」一三〇(|三一六b')には、次の如く坐禅人、 麁思惟者、 中思惟者、 細思惟者、

煩 悩 論 一四 ような性格の異なる者が、夫ぞれ五陰の一一を我であると為すことを指摘する。これは他の論書にも見られない考

説

なり」と。この文中二十分とは二十種我見である。この二十分については、「憍慢品」一二八(大正三二・)に説かれる(ミロ) るが故に、 なりと見るなり。所以は何ん、色は是れ我にして、法を了し、受等は所依なればなり。 故なりと。又五陰の中に於て我心を生ず、是の人は受等の諸陰を分別すること能はざればなり。色心の中に於いて 深細思の者は、 合して我想を生ず、色等の四法に於て総じて瓶の想を生ずるが如し。色等の差別に二十分あるを以て、色は是れ我 の故なり。 受は即ち是れ我なりと。中思惟の者は想は是れ我なりと説く。苦楽は過ぐと雖も猶ほ想有るは我心なるを以て 色を所依止とす。虚空は了ぜざるが故に、地等を依止となすが如しと。是の如く二十分は皆癡に由りて生ずる 色を計して我と為し、 麁思惟の者は受は是れ我なりと説く。 木石等の中には受なきを以ての故なり。 色を我と為すと謂ふなり。 有る人は、 色が受等の中に住するを見れば、 受等は是れ法を了ぜざるが故 細思惟の者は行を説いて我なりと為す、瓶等の相は過ぐと雖も猶思有るは我心なるを以ての故なりと。 「坐禅人ありて、 識を説いて我と為す、思も亦麁にして、此の思は過ぐと雖も猶故に識あるは、 光明の相を得れば、 身中の神の浄珠の中 の縷の如くなるを見る。 此の諸の受等は色に繫在す 我心なるを知るが 是の如き等の人 知るべ

是れ我なりと見、 我慢は二種なり、 示相と不示相となり。示相とは是れ凡夫の我慢にして、謂はく色が是れ我なりと見、 我の中に色を見、色の中に我を見るなり、乃至識にも亦是の如し。是の二十分を示すが故に 有色が

が、

これは色受想行識について、各、次の四種の見方が出来るのを乗じて、数えたものである。

このように種々の面からする我心の生起があり、それが一切煩悩の生起の根本であるとする見方は、有部よりも一

歩すすんでおり、 「信」の心数法の所で触れた如く、賢聖の語に随順せず、信念をもって断疑し、決定して不虚妄の真諦・真実を見 唯識に連なる思想と云ってもよい。又凡夫が煩悩おこり、さとりへの道へ進みえないのは、 既に

第六節 不相応行

論

出さないからであると言えるであろう。

では有部流の数え方によると、「不相応行品」九四(二八九a゚)に⑴得、⑵不得、⑶無想定、⑷無想処、 不相)応行は詳しくは心不相応行と言われるが、『倶舎論』には十四法、唯識では二十四法を数える。(⑷) 『成実論』 (5)滅尽定、

品」九六(九つa以下一)に説かれる 倁無作を合すると、 総計して十七法あるわけである。 しかし別に述べる如く、 (6) 命根、 ⑺ 生、 (8)滅、(9)住、(1))異、 (ii) 老、 図死、図名衆、似句衆、<br />
は字衆、<br />
は凡夫法の十六法を数え、<br />
更に「無作

滅尽定を除くべきであるから、総計十六法である。一一は次の如く解説されている。

(1) 又過去世の中の善不善の業は、未だ果報を受けざるも、衆生は是の法を成就す。経の中にて、是の人は善 ―諸法が成就して衆生となるが故に得有り。衆生が現在世の五陰を成就するを、名づけて得と為す。

(2) 不得 ―得と相違するを名づけて不得と為すも、亦別に不得の法有ること無きなり。

法を成就し、亦不善法を成就すと説くが如し(そこで得とは、成就と同じことである)。

- (3) 無想定―此の定法無し。所以は何ん。凡夫は心心数法滅すること能はざればなり。後に当に説くべし。(⑷)
- 不相応行

心心数法は微細にして、覚り難きが故に、無想と名づくるのみ。

- (4) 無想処―前と同じ (無想の果とされる)。(※)
- (5) 滅尽定―心滅して行無きが故に、滅尽と名づくるのみ。別の法有ることなし。(キキ)

猶ほ泥洹の如し。

⇒。即ち択滅 ─これは別

無為としてみるものと考えられる。 処に説いている如く、有部が滅尽定を心不相応行法となすのとは異なって、泥洹と同じとみる。

- (6) 命247 根―業の因縁を以ての故に、五陰の相続するを、命と名づく。是の命は業を以て根と為すが故に、 命根
- (7)と説く。 五陰の現在世に在るを生と名づく。
- (8) 滅 ―現在世を捨するを滅と名づく。 (39) (39)

(9)

―相続するが故に住なり。

- (10)―是の住が変ずる故に、名づけて住異と為す(別に法の生住滅と名くるものあるに非ず)。
- (12)(11) 名<sup>254</sup> 死<sup>253</sup> 衆 ―五陰の退没するを死と名づく。 諸陰の衰壊するを老と名づく。
- 「語」と「語っているとは、これ」になる。 名衆 一字に従って名を生ず。某の人と言ふが如し。
- (M) 宇衆 一諸、の字を字と名づく。 (M) 「一部、一字に随って義を成ずるを句と名づく。

(14) (13)

(16) 凡夫法―凡夫法は凡夫に異らず。若し別に凡夫法あらば、(愆) 亦応に受よりも別に瓶法等あるべければ

別に如 り、 ている。 之を別開している。 者の無漏の非得)として取り扱われ、 で知られるとするが、 が有るとすることは、 以上十六種につき、 ることを言う。 上記の凡夫法等の十六種や無為法を一一別有のものと諸論師が考える理由を次の如く説明し、 無想と呼ぶ。この考え方は、有部とは相違している。さらに命根は有部においては寿・煖・識の三というもの 此 実体ありとはしない。最後の凡夫法は又これは異生性とも呼ばれる。 十五種が心不相行法ということになる。つぎに少しくここに註解しておこう。 しかし本論では、凡夫法という別法が存するというのではない。 れは論主の意に依れば、 法性 「有る諸論師は、 ・真際 次に無想定を有部では実体ありとするが、経部は之を認めない。この無想定に入っても、 論の文により解説したが、滅尽定については、これを心不相応行法となさないのが本論である 幻無作については第七節で説明する。 ・因縁等の諸の無為法ありと説く。 特色のある考え方である。 『成実論』 外典を習うが故に、 これらの諸法は、色心の分位に仮立するにすぎないとなすと考えているようで、有 では命根を仮りのものとなし、経部説に近い。 非得という不相応行の中に摂めている故、 阿毘曇を造りて、別に凡夫法あり等と説くも、亦有る余の論師は、 有るとは言うても微細であって、それを知覚することは出来ない 故に 深く此の 理を思ふべし。 「不相応行品」に入れぬのは其体を得とする故である。 『俱舎論』にては凡夫法は聖法の非得(聖 これは凡夫は聖者に異なる生類との意で 別開されないが、 又生住異滅の四は有部の説と異な 初の得とは善悪等の法を得す 文字にのみ随ふこと勿れ」 その不正を批判し 『成実論』では 心心数法

部の主張を斥けるものである。

# 第七節輪 廻論

### 一、輪廻論の概観

○(三二五a゚)に言う。「問ふて曰はく、 煩悩を身の因縁と為すとは、 是の事は応に明かにすべし。 所以は何ん。 く、業より身有ること、是の事は先に成ぜり。是の業は煩悩より生ず。故に煩悩を以て身の因縁と為すなり」と。 と。或は言はく、微塵が和合するが故に生ず、と。是くの如き等を説く。是の故に、応に明にすべし。答へて曰は るが如し、と。或は曰はく、万物は是れ大自在等の諸天の生ずる所なり、と。或は言はく、万物は世性より生ず、 諸〜の外道の此の事を信ぜざる有りて、或は言はく、是の身は因も無く縁も無く、猶ほ草木の自然にして而も生ず 品の中にて、当に説くべし。諸業と煩悩とは、是れ後身の因縁なるが故に、集諦と名づく」と。又「明因品」一四 七(||五||b゚)に説いて言う。「集諦とは業及び煩悩なり。 業とは、 業品の中にて当に説くべし。煩悩とは、煩悩 輪廻は四諦の中の苦諦・集諦を以って説明されると言える。そして集とは業と煩悩とである。即ち「四諦品」一(溜) 以上は煩悩のことであったが、次に「明業因品」一二○(○八a以下 ̄)には、業につき 次の如く 説く。 「論者曰 ……業は是れ身を受くるの因縁にして、 身は 苦性と為す。 故に応に之を滅すべし。 此の身を滅せんと欲せ

ば、当にその業を断ずべし。因滅するを以ての故に、果も亦滅するが故なり。形に因りて影有れば、形滅せば則ち

ず。 り愛報を得るに、 の諸、の煩悩断じ、 に因りて身を受くるときは、是れ則ち返るべし。真智を得るが故に、邪智は則ち断じ、 ば に施戒忍等の善法を行じ、 の異を見れば、 故に応に因縁を説くべし。 影も滅するが如し。 又世間人は自ら 万物は業の因より生ずるを知る。 故に稼穡等の業を起し、 万物は皆業より生ず。 果は因と相似す。 当に知るべし、 有るは言はく、 業より身を受く、 則ち返るべからず。 種種の身を受くるに非ず。又諸、の善人は、皆業に因りて身を受くるを信ず。 意に随つて愛語せば、 種の不同なることを知るが如し。自在天等は差別なきが故に、当に知るべし、因業に無量の差別あ 自在等の因の中には此の相似なし。是の故に業を身の本と為す。自在等には非ず。又今現見する 諸、の煩悩断ずるが故に、能く後身を起す業も亦断ず。是れ則ち返るべし、とす。 自在天より生ず、と。或は言はく、大人より生ず、と。或は言はく、自然より生ず、と。(図) 業より身を受くるなり。 是の故に、 麦より麦を生じ、稲より稲を生ずるが如し。是くの如く、不善業より不愛の報を得、 と。是の事は応に明かにすべし。所以は何ん。或は有る人言はく、 悪業を以ての故に打捕、 殺生等の諸、の不善法を離れたればなり。 云何んが業より生ずと知るや。 答へて曰はく、 自在等は断ずべからざるを以ての故なり。 若し苦を滅せんと欲せば、 意に随つて報を受くることを 得。 又万物には種種の雑類あれば、 繋閉、 鞭杖、 当に勤めて精進して此の 業因を断ずべし。 死等の諸苦を受け、 故に知る、業より身を受くるなり。 故に知る。 故に知る、 当に知るべし、因も亦差別す。 是の事は已に種種 亦施戒忍等の諸′の福徳業をも為 業より身を受け、 善業の因縁もて、 業より身を受く。 邪智断ずるが故に、貪恚等 身は波羅伽提より生ず、(ミラ) 所以は何ん。 の因縁にて破したれ 自在等には非 名聞利養等 又現見する 自在等の因 是の人は常 問ふて日は 叉若し業 善業よ 是の

廻

以て因と為す」と。上述の如く、種種の方面より考察して、外道の主張を破斥し、業により此の身のあること、そ ると説くと雖も、而も猶ほ諸業に依るとす。謂はく、自ら身を苦しめ、及び斎等を受くればなり。故に知る、業を の業は煩悩より生ずるのであり、煩悩はそれ故に苦楽の因と言われ、業は身を受くる因縁とされるのである。ここ 閉坐して而も自在より所欲を望むもの有ることなし。故に知る、業より報を得るなり。又若し人は自在等に因

には即ちいわゆる惑・業・苦の三道を明らかにしているのである。

なり。行を名づけて業と為す。又無漏心は行相に非ざるが故に無漏業無きなり。是の故に、一切の諸、の身を受く 業を起さず。又学人は行なし。経に説くが如し、学人は還つて而も行ぜず、滅して而も作さず、と。作相は是れ行 世尊よ。又無漏業無し、と。故に知る、但だ仮名に随ふ者は、能く諸業を起す。無漏心は仮名に随はざるが故に、 に知る。煩悩の因縁もて業有り。又阿羅漢の諸業は集まらず成ぜず。故に知る、諸業は煩悩に由りて成ず。経の中 煩悩に因りて業ありと知るや。答へて曰はく、仮名心に随ふを名づけて無明と為す。仮名心は能く諸業を集む。 る業は、皆煩悩に因つて生ず。又煩悩を断ぜば、復た生を受けず。故に知る、身有るは、皆煩悩に因る」と。 に仏の説くが如し、若し人にして明を得て無明を捨離せば、是の人は能く福業罪業無動業を起すや不や。不なり、 煩悩ある故、業があることにつき、「明因品」一四○(|三二五a゚)に次の 如く説く。 「問ふて曰はく、 云何んが

ている。今は唯業のみを述べるのである。その業は、集諦の下、「業相品」 九五(六八三二・)より、「明業因品 一二〇(三〇八㎝))までの二十六品に亘って説かれている。 そして 業とは要するに身口意三業であり、 それが根本 この文は輪廻の因を示すものである。此の中で悪の方は、心法の中、特殊の性質のものであって、その中に挙げ て来て、或は楽を生じ或は苦を生ずる。そこで文に「身が余処に於いて生ずる時に、罪福を集むるを名づけて業と(※) 言うものは許し、此の身は滅するけれども、 間身が暫住するとなすが、今はそれとは 異なる考え方である。 この 文に念念滅品と説くのは、 「識無住品」七四 論を生ずることは、既に述べた通りである。常識的に我われが考えていることは、五十歳まで生きる人は五十年の 身の為す所が業と言うならば、その事が明了でない。何となれば有為法は念念に滅しているからである。若し身業 於いて生ずる時、他を損益せば、是れを身業と名づく。問ふて曰はく、若し爾らば、身が則ち身業なり。余処に生 が故に、応に動あるべからざればなり。答へて曰はく、是の事は念念滅品の中に已に答へたり。所謂法の、余処に て曰はく、応に身業あるべからず。所以は何ん。身の動作する所を名づけて身業と為さば、有為法は念念に滅する るが故なり。答へて曰はく、瓶等は是れ身業の果にして、是れ身業なるには非ず。因と果とは異るが故なり。 (八○a以下′)のことである。そこで有為法は生滅しつつあるが、 身業を如何に解するか。 ここの文意は、「大正三一・二)のことである。 そこで有為法は生滅しつつあるが、 身業を如何に解するか。 ここの文意は、 は所作(行動)とすれば、生じて滅するその間に、或る期間を要する理となる。そこで法に暫住を認めるか否か 処に於いて生ずる時に、罪福を集むるを名づけて業と為す。是の故に身は業なるには非ず」と。この文に依るに、 ずるを以ての故に、身の所作を名づけて身業と為すに非ず。答へて曰はく、身は是れ業を作すの具にして、身が余 無記となり。問ふて曰はく、若し身の所作を身業と名づくれば、瓶等の物も亦応に是れ身業なるべし。身の所作な となり。身業とは身の所作を身業と名づく。是の業は三種にして、奪命等の不善と、起迎礼拝等の善と、 「業相品」九五(二八九c・)に次の如く説く。 余所に生ずるのであり、その生じて来る所に、前に為した事が顕われ 「論者曰はく、……是の業に三種あり。 身業と口業と意業 生滅と 問ふ

は、思想上から言えば『俱舎論』ほどに詳しく説かれず、勝れているとは言えないが、業について善く思索してい 為す」等と説くのである。 身の動作には心力を認むべきであるとするのが 『成実論』 の意である。 此の論の業論

ることは、認められてよい。

言うものによって身口意の上にあらわれた罪福を集める故、業の名があるとする意である。そして身業を主として 罪を集むること、身口業に勝る。若し未だ心を決定せずんば、是の意は則ち業と異るなり」と。この文は、心力と あるが如く、意と意業とは、即と為すや異と為すや。答へて曰はく、二種なり。或は意が即ち意業なると、或は意 我は是の衆生を殺さんと決定せば、爾の時に、罪福を集むることも亦是くの如し。問ふて曰はく、身口より別に業 るに非ず、心力が音声言語に随ふを以て集むる所の善悪を、是れ口業と名づく。意業も亦是くの如し。 能く業を集む。是の故に集むるを、善不善と名づく。直ちに是れ身なるに非ず。口業も亦爾り。直ちに音声語言な 身が余処にて生ずる時に、造作する所あるを名づけて身作と為す。問ふて曰はく、是の身が或は善或は不善を作す より業を生ずるとなり。若し意が衆生を殺さんと決定せば、是れ不善意にして、亦是れ意業なり。 とも、而も身は然らず。是の故に身の所作には非ず。答へて曰はく、心力に随ふが故に、身が余処に生ずる時に、 又同品(八九g以下一)に説く。「問ふて曰はく、 罪福を集むるは是れ作無し。 身作とは云何ん。 答へて曰はく、 口業・意業も同様に解せしめようとしている。特に注意すべきは意(心力)と意業とを同と見るか異と見 是の業は、 若し心が、

るかと言う問題に対し、二種があるとしたことである。

#### 有 作 ح 無 作

**う。この論では身口二業に比し、意業を重いと見ていることを注意すべきである。** 思已なり。 べた十六不相応行も共に仮法である。 この点が有部と 『成実論』 との無作に対する考え方の相違である。 の最も重きことは、後に当に説くべし。 重業の集めらるるに従って、 無作と名づく。 常に相続して生ず。 無作あって、而も意には無作なきもの有ることなければなり。又経の中に二種の業を説く。若しくは思、 のみ無作有りて、意には無作無きや。答へて曰はく、然らず。所以は何ん。是の中には、因縁の但だ身口業にのみ 『成実論』では、軽業には無作は無いが重業にはそれが有るとする。又常に相続して生ずる故、 『成実論』では三業何れにも不相応行としての無作(すなわち無表)を立てる。これは仮法であり、 業の上において、 これにつき先ず「業相品」九五(二九〇a・)に次の如く説く。 意業にも亦無作あり」と。『婆沙論』に於いては、身業・語業にのみ無表を認め、 業を集むれば、何者を相と為すや。答へて曰はく、是れ即ち無作と名づく。問ふて曰はく、 思は即ち是れ意業にして、思已は二種なり。思に従って業を集むると、及び身口の業となり。是の意業 有作と無作と言うことがある。 有作とは 作用の有ることで、(ミロ) (メロ) 「無作品」九五(九〇a以下一)に次の如く問答し、 「問ふて日はく、 判り易いが、 巳に作相を知る。 意業には認めない。 無作と名けるとい 無作は甚だ判り難 勿論さきに述 但だ身口に 作に従つて 故に知 然るに

法を無作と名づくるや。答へて曰はく、心に因つて罪福睡眠悶等を生ずれば、是の時に常に生ずるを、

詳説されている。

「問ふて日はく、

何れ

是れを無作

廻

論

無作については、

因りて、天上に生ずることを得。若し無法ならば、云何んぞ因と為らんや。問ふて曰はく、離るるを以ての故に天 らざるの法の生ずること無きが如く、色を見ざる時にも、亦見ざる法無きが如し。答へて曰はく、殺等を離るるに 則ち殺等を離るる法無かるべし。 んや。是の人は常に善心あること能はざるが故なり。又説く、樹等を種ゆるの福徳は、 を得ること多し。故に久しく天の楽を受く、と説けばなり。若し但だ善心のみならば、 に生ずるにはあらずして、善心を以ての故なり。答へて曰はく、然らず。経の中に、精進の人は随つて寿にして福 と名づく。 問ふて曰はく、有る人は言ふ。 作業は現に見るべければ、 若し布施礼拝殺害等ならば、 無作の業は、見るべからざるが故に無し、と。応に此の義を明かにすべし。答へて曰はく、若し無作なくば、 持戒堅固なり、と。若し無作なくんば、云何んが当に福の常に増長すること及び堅く戒を持することを説く 経の中に説くが如し。 問ふて曰はく、離は不作に名づく。不作は即ち無法なり。人の語らざる時は、 若し樹を園林に種え井橋梁等を造らば是の人の為す所の福は昼夜に常に増長す、 云何んぞ能く多くの福あら 昼夜に常に増長す、と。 是れ 応に有なるべき 又 語

は何ん。若し人不善に在るも、無記心若しくは無心ならば、亦持戒とも名づくればなり。故に知る、 を教ふるに、殺す時に随つて、教ふる者も、殺罪を得るが如し。故に知る、 無作あり。又意には戒律儀無し。 爾の時には

けんや。又作が即ち是れ殺生なるには非ず。

作が次第して殺生の法が生じ、然して後に殺罪を得るなり。

人に殺

作の不善あり。律儀も亦是くの如し」と。成実に於いては業が起って、力の強いものが残り、それが増長してゆく(※) 表業なければ無表無しとする故、この論とは相違する。 これが無作業である。 意業が無作として 相続してゆくとするのである。 しかし無記の無表を立てない点は、有部と『成実論』 然るに『婆沙論』

の不殺生ということは、無作業が相続する故に言い得るのである。他人を派遣して殺人をさせる例の如き、こうし 福業が増長すると言えないことになる故、必らず無作はあるとするのである。持戒堅固と言うこと、例えば持戒者 た遺他業は、本人は直接には造作しなくても、無作というものが有る故、成立すると言うのである。 と同様である。上の引文に依るに、無作の存在は如何にして知りうるかについて述べる。それは、 無作が無ければ

## 三、故作と不故作

ずとは、殺等の業を作すも、後に則ち心にて悔い、施等の業を作すも、後に亦心にて悔ゆるが如し。 を殺すが如く、是れを不故と名づく。是の不故の業は、集まらざるを以ての故に、報を生ずること能はず。業に四 不卒語ならば、是れを故と名づくるが如し。……若し先に作す心無くして、而も作さば、人の行く時に践蹈して虫 り。又心を決定して作す業を故と名づけ、心を決定せずして作さば、不故と名づく。卒語するを、不故と名づけ、 故作ならば、名づけて業と為さず。答へて曰はく、是の業有り。但だ心のみにて故作する業なるときは、則ち報あ はく、先に知つて而も作さば、名づけて故作と為す。此れと相違するを、不故作と名づく。問ふて曰はく、若し不 き次の如く説く。 有情の作業に故作と不故作という差別があり、重要なことに属するが、「故不故品」九七(九〇b以下一)に之につ(ધ) (ધ) 心が復た憶せずんば、是れを作して集むるに非ずと名づく。集めて作さずとは、若し他が殺等を作さば、則 作して集めざるあり。集めて作さざるあり。亦は作し亦は集むるあり。作さず集めざるあり。 「問ふて曰はく、経の中に故作業と不故作業とを説く。云何んが故と不故と名くるや。答へて曰

説

ち心に喜を生じ、他が施等を作さば、亦心に喜びを生ずるものなり。亦は作し亦は集むとは、若し殺等の罪、

丘儿

け、若しくは後に報を受く」と。即ち、故作と不故作と、これらを業と呼ぶけれども、不故作の場合は果報を受け 業必ず果報を受く、と説くが如し。 是の故に、 作し集むる業は、 若しくは現に報を受け、 若しくは生じて報を受 に於いて、亦は作し亦は集むるものは、是れは必ず報を受く。経の中に、若し業にして亦は作し亦は集めば、是の の福を作すも、亦心に喜を生ずるものなり。作さず集めずとは、亦は作さず亦は喜をも生ぜざるものなり。是の中

ないものとするものである。

故に終に好身なし。答へて曰はく、 故作なるときは則ち罪にして、 不故には非ざるなり。 経の中に、 恒常に細微なる衆生を傷殺し、亦常に我想を以て、而も他の物を取り、亦自想に随つて、妄語を為せばなり。是の 好身無し。所以は何ん。殺生せざる時有ること無ければなり。若しくは来、若しくは去、足を挙げ、足を下す時、 なす行いは即ち故作で、罪福の果を招く。即ち言う。「問ふて曰はく、若し殺等の法にして是れ不善ならば、則ち なお「三業品」一○○(二九四a・)には、 故作と不故作との区別に関して 述べた所がある。 それは意志決定して 中に於いて衆生想を生じて、殺さんと欲する心あらば、殺し已つて、殺罪を得、と説くが如し。 実に衆生あ

ことを得んや。又火と刺と等は、若し覚せずば、苦を生ずること能はず。是の故に、此の喩は然らず。若し識るこ べし。答へて曰はく、此の喩は然らず。毒は身を害するを以ての故に死するも、罪福は心に在れば、何ぞ喩と為す り。問ふて曰はく、人が毒を食ふに、故なるも不故なるも、俱に能く人を殺すが如し。又火を蹈むに、知るも不知

倶に能く人を焼くが如し。刺等も亦爾り。当に知るべし、殺生せば故なると不故なると、倶に応に罪を得

快に意志の伴わぬ作、 と無くんば、 心有らば、 則ち痛みを覚せず。 則ち成ず。此の喩は応に爾るべし。又故ならば則ち罪あるも、 即ち不故作は、罪なく福なしとする。この点で耆那教などと異なるのが仏教である。以下に(※) 識ること有らば、 則ち覚す。是くの如く、 若し故の心無くんば、 不故ならば則ち無し」と。以上、明 作せる業も成ぜ

は例を挙げて解説している。 同 ·品(九四a以下一)の先きの連文に言う。 「諸業は皆心を以て差別すればなり。 故に上あり、 下あるなり。 若し

るべ 解脱すること無きを以ての故なり。又若し不故にして而も罪福あらば、則ち一業にして便ち応に是れ善と不善とな 便ち罪あるが如く、 別するが如し。 故の心無くば、 亦不故にして而も衆生を悩ますこと有れば、是れ応に罪を得べく、則ち解脱すること有ることなし。 人の福業を為す時に、 又児が母の乳を捉ふるときは、 云何んが当に上下あるべきや。医と非医とは、俱に人の苦を生ずるも、 当に知るべし、 誤つて衆生を殺さば、 罪福は皆心より生ず。又若し不故の心にして、而も罪あらば、 則ち罪を得ず。染心なきを以ての故なり。若し染心もて捉ふれば、 是の業は則ち亦は罪なり 亦は福なりと 名づくるが如くなる 心力を以ての故に、 解脱を得る人も 諸、の罪人は 罪福差

あり、不定報のものあり、 て、身業は是れ同なりと雖も、 有りて俱行して塔を繞るが如し、 が此れは善、此れは不善、此れは無記なりと分別せんや。皆心を以ての故に、是の差別あるのみなればなり。三人 上中下のものあり、現報と生報と後報と等のものもあるに、若し心に由らずして而も罪(スス) (スス) (スス) 而も善と不善と無記との差別あり。当に知るべし。 一は仏の功徳を念ずるが為に、 二は盗竊 せんが為に、 心に在るなり。 三は清涼たらんが為にし 業に定報のもの

\$

是の事は然らず。

当に知るべし、不故は応に、罪も福もあるべからず。又若し心無くして而も業あらば云何ん

第七節

廻

寺に堕さば、便ち応に福を得べきが如し。是れ則ち不可なり。故に知る。心を離れて罪福なし」と。上述の如き故 福あるべし。風にして山を顏して衆生を悩害するが如くんば、風には応に罪あるべきも、若し香華を吹き来って塔 福を得ば、云何んぞ当に是くの如きの差別有るべきや。又若し心を離れて業あらば、 則ち非衆生数にも、

## 四、定報業と不定報業

作・不故作の思想は、

一般仏教でも採用するものである。

報業なりや。答へて曰はく、経の中に五逆罪は是れ定報業なりと説く。問ふて曰はく、但だ五逆罪のみ是れ定報業(②) 是くの如き等の余業にも、亦定報あり」と。この文意は、五逆罪の如きは定報業であるが、この外にも定報業は有 或は心が重きを以ての故に、定報なるあり。人の深厚なる纒を以て虫蟻を殺害せば、人を殺すよりも重きが如し。 或は事が重きを以ての故に、 なりや、更に余のもの有りや。答へて曰はく、余業の中にも亦定報の分あり。但だ示すことを得べからざるのみ。 (二九一a゚)の終りの方に、次の如く問答している。 定報業とは当来に 果を受くべきものを 指し、 併し具体的に此の業が定報業と言う如くには、示し得ないこと、但し⑴事件そのもの、換言すれば善悪の 定報なるあり。 仏及び仏弟子に於いて、若しくは供養し、若しくは軽毀するが如し。 不定報業は、 そうでない 不定のものを 言う。 「問ふて曰はく、 云何んが定報業と名づけ、 「故不故品」 何等か是れ不定

次に「軽重罪品」九八(六正三一)には、業の軽罪と重罪とを分別し、

次の如く述べる。

「問ふて日はく、経の

(田)による場合と、②業作する動機(慇重の心)による場合との、二種を区別しうるとなしている。

報を受く。所以は何ん。三宝を別離し、僧宝をして仏宝を離れしめ、亦法宝をも礙ゆればなり。又上の邪見を生ず(宮) るに、重罪の中には、自分が罪福因果の道理を毀ち、他人を陥らしめるものをも摂するのである。 の諸、の浅き地獄、畜生、餓鬼、及び人天の中に於いて、不善の報を受く。是れを軽罪と名づく」と。この文に依然。(ミミ) るが如くなる故に、多くの衆生の、 むるが故に、此の報を受く。又能く是くの如きの邪見の経書を作らば、富蘭那等の諸、の邪見の師の、正見を害す ば、是等の邪見も亦、此の報を得。又他人をして此の邪見に堕せしむれば、多くの衆生をして、諸〝の悪を造らし にあてはまる意がある。 又五逆罪の他にも、 が故に、重罪と名づく」と。この文の中には、重罪の中、主として破僧の逆罪を挙げて説明するが、五逆罪の全て が故に、 るが故に、能く是の業を起し、亦深く仏を嫉恚するが故に、此の業を起し、亦久しく悪を集め、性深く利養を貪る 罪と名づく。問ふて曰はく、何等の業が能く此の報を得るや。答へて曰はく、若し業にして僧を破らば、必ず此の 中に軽重の罪業ありと説く。何れを軽重と謂ふや。答へて曰はく、若し業にして能く阿鼻地獄の報を得ば是れを重 しくは事重く、心重き、是の罪も、 説いて言う。「余業も亦有り。若し罪も無く福も無く、父母及び諸〝の善人を供養するも果報有ることなしと言は 故に此の業を起す。又此の人、非法を是れ法なりと説く時に、多くの衆生の諸、の善法を行ずるを障ふる 悪を為す因縁を開く。又賢聖を謗る罪も、 亦阿鼻地獄に堕す。重と相違するを、是れを名づけて軽と為す。灸と大灸と等 阿鼻地獄の報を受ける業があるか否かにつき、 同品(大正三二・二)に 亦此の報を得。……又殺生等の、若

五、大利業と小利業

第七節

廻

説

く説く。「問ふて曰はく、経の中に大小の利業ありと説く。何れの者を大利業と為すや。答へて曰はく、何れの業 此論には大利業と小利業という二種業の分別をなしている。即ち「大小利業品」九九(六正三一・)の初に 次の 如

の、次の業は声聞道を得るもの、次の業は有頂の報を得るもの、寿は八万大劫にして、是れ生死の中の最大なる業(派) を以ても、 能く阿耨多羅三藐三菩提を致すに随って、 是れを最大利業と名づく。 次の業は能く 辟支仏道を得るも(※) (※)

報なり。次の業は無所有処を得るもの、寿は六万劫なり。是くの如く次第して、乃至、梵世は寿命半劫なり。次に報なり。次に(タビ)

多羅三藐三菩提を得るや。答へて曰はく、檀等の六波羅蜜にして具足すれば、能く阿耨多羅三藐三菩提を得。此のは、各、業に随って報を受く。是くの如く、畜生餓鬼地獄も、亦小利業有り。問ふて曰はく、何等の業か能く阿耨(※) ば、有頂に生ずることを得るも、四無量心を行ずること次第に転た薄くして、次に下地に生じ、四無量心を行ずる 善業が次第に転た薄きに従って 辟支仏の菩提を得、 転た薄くして 声聞の菩提を得。 若し増上の四無量心を行ずれ 欲界の他化自在天にして受天の数は万六千歳、 乃至、 四天王は受天の数五百歳なり。 是くの如く、 人中の四天下⑻ ⑻

こと小にして転た薄きと、 及び定戒の因縁に随ふとの故に、 色界に生じ、 布施と持戒と修善との 因縁を以ての故(※) に、欲界に生ず」と。大利業とは、要するに仏果を得しむる業、若しくは善果を得しむる福業と言えるであろう。

之に対して小利業の方は天人畜生餓鬼等の果を得しめる業を指して言う。六度を修して仏果を得、十二因縁観を修 しく六度を修しつつも、その善業の厚薄具不に依って、菩提の獲得に三様の差を生ずる、と述べており、又四無量 して辟支仏の菩提を得、 四諦を対観する修道に依つて、声聞の菩提を得る、と一般に言われるが、この文では、等

心(慈・悲・喜・捨)を行ずる厚薄に依り、上地・下地に生ずる差がある等と述べており、この点は注意を要する

のである。無上正遍知を最大利業となす点で、成実大乗と見なされるものが感じられる。

### 余

論

#### Ξ

業

(1)

のと言える。鍛治師の准陀の供養を受けて釈尊は病を得たが、その供養は善業とみられるわけである。(※) 得ざるなり。……問ふて曰はく、有る人は飲食の因縁もて、他人に楽を生ぜしむるに、或る飲食は消せずして、人 けて好と為し、亦は名づけて善と為し、亦は名づけて福と為す」と。又次の如く説く。「問ふて曰はく、若し他を 浴等には非ず」と。この文中の「好」ということの意味を解説して言う。「他をして楽を得しむれば、是れを名づ をして死に至らしむ。是の施食の人は、応に罪を得べきや、福を得るや。答へて曰はく、是の人は、好心にて、食 て苦を生ぜしむるが如きは、是れ応に罪を得べきや。答へて曰はく、良医の針灸は、楽を与えんが為の故に、罪を して楽を得しむるを、名づけて福と為さば、他をして苦を得しむれば、応当に罪有るべし。良医の針灸が、他をし 以てするも、能く他に好事を与ふるに随って、是の業を善と名づく。是の善業は、布施持戒慈等の法より生ず。洗 仏典には 屢、善・不善・無記の 三業を説くが、 「三業品」 一○○(大正三二・)に三性業 を説 いて言う。 悪心無きが故に、但だ福徳のみを得て、罪を得ざるなり」と。上の引文は、心を重視すべきことを示すも 経の中に三業を説く。善と不善と無記との業なり。何等か是れ善業なるや。答へて曰はく、何れの業を 「問ふ

同品(二九四c゚)には次の如く説く。「問ふて曰はく、 汝は善と不善との相は、 謂はく他を 損し益するなりと説

廻

するという考えのあるのに対し、 そうでないと示す意である。 これは 『倶舎論』一八(九七α以下)の文と比べらる になるとすれば、それで福が有るかと言うて、不審を表明しているのである。これに対して同品(二九五a゚)に説 すれば心方に勝るが故に。謂はく一の怨家を害せんと欲する有り。彼の命終ると雖も、猶ほ怨想を懐き、種種の悪 生ず。是の如き有徳の者の、已に滅して過去すと雖も、而も追つて敬養を申ぶるに、福自心より生ず。……業を発 はく、一の慈等を修すること有るが如し。定んで受者及び他を摂益すること無しと雖も、而も自心より無量の福を べきである。その文にいう。「制多を供養するに、多の福の生ずること有りと許すべし。慈等を修するが如し。謂(※) の利あればなり。又汝は、礼敬等は他の功徳を損ずと言ふも、是の事然らず。好心を以て礼敬し、外道が他を損ぜ ら憍慢を破し、不善分を破するを以ての故に、利益する所多く、亦他の功徳を顕はすを以て、礼敬等に是くの如き られしむれば、是れを利益と名づけ、亦他人をして恭敬に随学して、亦福徳を得しめ、又他を礼敬する時には、自 に於いて益なしと言ふも、是の事然らず。所以は何ん。礼敬等を以て、種種に他を利し、他をして尊貴人に恭敬 を念じ、是の故に灑掃するなれば、此の事も亦衆生に由るが故に、福を得るのみ」と。又言う。「汝は礼敬等は他 損ずるのみなれば、応に福あるべからざればなり。……」と。これは自分自身を養うために福業を行ずると言ら事 に、亦福徳あり。又塔寺は衆生に非るも、灑掃すれば亦福を得。又礼敬等は、他に於いては益なく但だ他の功徳を んが為の故に、而も礼敬を行ずるが如くなるには非ざればなり」と。これは、自分が礼敬すれば、他人は福が損滅 いて言う。「汝は塔寺の非衆生の灑掃も、亦福を得と言ふも、是の人は仏の功徳の、衆生の中に於いて、尊きこと 此の事は然らず。所以は何ん。 若し人にして 自ら身を将養して、 而も福業を行ぜば、 此の人は自ら食する

は、立論の根底において、共通のもののあることは認めてよいのである。 を申べて身語業を起せば、方に多福を生ず。但だ心を起すのみに非ず」 と。 これと 『成実論』 の文と比べるとき の身語業を発起し、多の非福を生ず。但だ心を起すのみに非ず。是の如く、 大師は已に過去すと雖も、 追つて敬養

益することなく、損することもなくば、是れを無記と名づく。……又善不善の業は皆能く報を得るも、 へば敗種の、芽を生ずること能はざるが如し」と。この無記の解釈は一般の解釈と同様のものである。 を生ずること能はず。故に無記と名づく。所以は何ん。善不善の業は堅強なるも、是の業力は劣弱なればなり。 次に無記業につき同品(六九五b゚)に説く。「無記業とは、若し業にして善不善に非ずして、他の衆生に於いて、

### ② 邪行と正行

も亦是くの如し」と。邪行に対する正行については、「正行品」一〇二(六九na・)に次の 如く 言う。 或は呪を以て殺せばなり。心も亦造るべし。人あり、心を発せば、能く他をして死せしむればなり。 亦造るべし。随って自の身を以て衆生を殺害すればなり。口も亦造るべし。随って人に教勅して衆生を殺さしめ、 く、是の殺生等の三不善業は、但だ是れ身業の性なりや。答へて曰はく、殺罪は殺不善業と名づく。是の罪は身も し。二には不摂のものにして、鞭杖と繋縛と自ら妻に婬する等と、及び不善道の前後の悪業との如し。問ふて曰は 邪行につき、「邪行品」一〇一(六正三二・)には次の如く 説く。「仏は三邪行を説く。 身邪行と口邪行と意邪行 身に造る所の悪を身邪行と名づく。 此の邪行に二種あり。 一には 十不善道の所摂にして、 殺盗邪婬の如 盗と婬との罪

の善を身正行と名づく。口意も亦爾り。殺生等の三不善業を離るるを身正行と名づけ、口の四過を離るるを口正行

廻

なくても、自ら明らかである。 貪等の意業を、皆意正行と名づく。是れを三正行と名づく」と。以上、邪行と正行についての説明は、別に註釈し 律儀なり。又所有の礼敬、布施等の善の身業を、皆身正行と名づけ、所有の実語軟語等を、皆口正行と名づけ、不 と名づけ、意の三不善を離るるを意正行と名づく。是れ三種の律儀の所摂を離るるなり。所謂、戒と定と無漏との

檠

で報を受くれば、色界繋業と名づけ、虚空処より非有想非無想処に至るまで報を受くれば、無色界繋業と名づく」 して地獄より他化自在天に至るまで、中に於いて報を受くれば、欲界繋業と名づけ、梵世より阿迦尼吒天に至るま(※) 種の業あり、欲界繋業と色界繋業と無色界繋業となり、と説く。何れの者か是れなるや。答へて曰はく、若し業に 繋業(界繋業)ということにつき、「繋業品」一○三(二九六b′)には次の 如く説く。 「問ふて曰はく、 経に三(器)

起さば、則ち欲界に於て報を受く。 問ふて曰はく、 若し色無色界に在るも、 亦能く不善業を起すや。 答へて曰は を受け、何れの業か色界の報、無色界の報を受くるや。答へて曰はく、若し欲・色・無色界に在りて、十不善業を(ミッ) とするが、『成実論』では有りと主張する。即ち同品(二九七a゚)に言う。 「問ふて 曰はく、 何れの業か欲界の報 と。此の中、注意すべきは、上二界に不善業があるか否かということである。昆婆沙師(有部)においては、無い

の邪見につき毘婆沙の教義では、上二界のは不善でなくて、無覆無記とするから、『成実論』とは考え方が相違す(※) るのである。同品の連文に説く。「問ふて曰はく、彼の中の邪見は是れ無記にして不善に非ざるなり。答へて曰は く、彼の中にても、能く不善業を起す。経に説く、彼の中に邪見ありと。邪見は不善に非ざらんや」と。しかし此

洹なしと謂いて、 無上法を謗するものなるが故に、 云何んぞ不善に非ざらんや。 此等を以ての故に、(鴛) 界の邪見不善の如し。色界無色界も亦、此の相なるを以ての故に、不善と名づく。相が同じきを以ての故なり。婆の邪見不善の如し。色界無色界も亦、此の相なるを以ての故に、不善と名づく。相が同じきを以ての故なり。 人、色無色界に在りて、是れ泥洹なりと謂はば、命の尽くる時に臨んで、欲界の中陰を見て、即ち邪見を生じ、泥 Ą 起す所の身口意業にして造作する所あらば、皆苦報と為す。猶ほ苦瓠の如し。所有の四大は、尽く苦味と為す。 彼の中にも不善業あり」と。このように『成実論』と有部とにおいて、邪見の取り扱いの相違することを注意 と。是の心口の不善は、色界に在りて起るなり。又余の梵天は、彼に於いて仏を難ず。是くの如き等なり。 無記には非ず。何を以てか之を知る。仏は経の中にて、邪見は是れ苦悩の因なりと、説けばなり。邪見の人の 諸梵に語りて言へるが如し、 汝等は瞿曇沙門を詣すること勿れ、 我此の間に於いて、 能く汝を度脱せ(※) 当に知るべ 又

### (4) 三 報 業

すべきである。

c)に述べている。 すなり」と。以上が三報業の説明であるが、次には報を受ける時間上、何業は何時受けるかについて同品(大正三二 の世にて業を造り、次の世を過ぎて受けば、是れを後報と名づく。次の世を過ぐるを以ての故に、名づけて後と為 ち此の身にて受けば、是れを現報と名づけ、此の世にて業を造り、次の来世にて受けば、是れを生報と名づけ、此 の中に仏は三種の業、現報・生報・後報業を説く。何れが是れなりや。答へて曰はく、若し此の身が業を造りて即 この論の「三報業品」一〇四(六正三二・)には、現・生・後の三報業につき 次の如く説く。(⑵ 「問ふて曰はく、何等の業が能く現報を受くるや。 答へて曰はく、 有る人の言はく、 「問ふて日はく、 利にして 経

第七節

廻

説

業にして利ならず、而も重きときは、是れ則ち生報なり。五逆等の如し。 疾なる業が現報を受く。 仏と諸、の聖人と、及び父母と等に於いて起す善悪の業の如し。 亦利亦重なるときは、 是れ則ち現報なり。 則ち後報を受く。

夫人と為らんことを願へるが如し。 て今世に受くることを願ふときは、是れ即ち現受なり。末利夫人が、自らの食を以て、分つて仏に施し、現世に王(※) 転輪王の業、若しくは菩薩の業の如し、と。又有る人の言はく、是の三種の業は、願に随つて報を得。若し業にし(ミタ) 余の二業も亦是くの如し、と。 又随つて業の熟するとき、 則ち先に受くるな

### (5) 三 受 報

業

得、不善業は苦報を得。不動業は不苦不楽報を得、此の業は必ずしも定んで受けざるも、若し受くれば則ち楽報を得、不善業は苦報を得。(%) 受く、苦等には非ざるなり。 り。上の善業ならば、則ち楽報を受く。……問ふて曰はく、不苦不楽の報業を不動と名づけば、此の業は是れ善な 答へて曰はく、受くることを得。問ふて曰はく、是れは何れの業の報なるや。答へて曰はく、是れ下の善業の報な に仏は三種の業を説けり。楽報と苦報と不苦不楽報との業なり。何者か是れなりや。答へて曰はく、善業は楽報を 苦楽捨の三受報業については、 寂滅なるを以ての故に、不苦不楽と名づく」と。 不動業は不苦不楽報を 牽くが、 応に楽報を受くべし。何故に不苦不楽報を受くるや。答へて曰はく、是の受は不動なるが故に、 ……問ふて曰はく、欲界より三禅に至る中にて、不苦不楽報を受くることを得るや。 「三受報業品」一○五(九八a以下 ̄)に次の如く 説く。 此の業は 第四禅以上であ 「問ふて日はく、 実には楽な 経の中

る。今、欲界・色界以上に亘って、三受報業を一般的に配すれば、次の図の如くである。

三禅乃至初禅——楽受報業——四 禅 以 上——捨受報業——

界

苦受報業

の報か、については先きの引文に示される通りである。 上記の文によれば、 不苦不楽報を受けるものが、欲界より三禅に至るまでにもあるとするのである。又何れの業

こと、不能男等の欲の如くなるも、亦煩悩障と名づく。又若し地獄等の罪悪の生処にて、及び所生の処に随ひて、(シミ) 説くが如し、若し此の人にして、必定して報を受くるの業を集めば、則ち正位に入らず、是れを業障と名づく。又 若し人の煩悩が厚利にして増上し、常に心中に在らば、是れ煩悩障なり。又若し人の煩悩にして除遣すべからざる く、施戒の修善を三有に回向せば、此れは能く道を障ふ。又定んで報を受くるの業も、是れ亦障と為す。経の中に(%) とにして、能く解脱道を障ふるが故に、名づけて障と曰ふ。 問ふて曰はく 何れの者か能く 障ふるや。 答へて曰は《ミン) の中に三障を説く。業障と煩悩障と報障となり。何者か是れなりや。答へて曰はく、若し諸〝の業と煩悩と及び報 この論の「三障品」一○六(二九八。)には、業・煩悩・報の三障につき、 次の如く説く。 「問ふて日はく、

(7) 四 業

第七節

廻

論

天・梵天等は、何れも仏道を修し得ない処とされ、報障と呼ばれるのである。

道を修すること能はずば、皆報障と名づく」と。業障の場合、決定業であり、業即ち障りである。又三悪道や無想

第十一章 本論の解説

「四業品」一〇七(九九b以下')には、 黒黒報・白白報・黒白黒白報 ・ 不黒不白無報の四業を説いて言う。 同問

生ずるものなり。阿鼻地獄と、及び余の苦悩にして善報なき処、若しくは畜生と餓鬼との少分の如し。此れと相違 滅尽するが為の故なり。何者か是れなる。答へて曰はく、黒黒報業とは、随つて何れの業を以てするも、苦悩処に ふて曰はく、経の中に仏は四種の業を説く。黒黒報業と白白報業と黒白黒白報業と不黒不白無報業となり。諸業を

が故に、名づけて黒となし、及び二世の苦毒は、今苦と後苦となるが故に、名づけて黒と為す」と。この場合は、 ずるものなり。若しくは地獄と畜生と餓鬼と人天の少分となり。第四の業を無漏と名づく。能く三業を尽くせばな り。若し業の二世に呵せられ、今呵せられ、後に呵せらる、是の人は罪の為に黒闇に堕在して、名聞あることなき 人天の少分との如し。黒白の雑はるを第三の業と名づく。随って何れの業を以てするも、苦悩と不苦悩との処に生

するを第二の業と名づく。随って何れの業を以てするも、苦悩無き処に生ずるものなり。色無色界と、及び欲界の

は、白に勝るという意味でそう言うのであるから、非黒非白業と言うてもよい。無漏の白は最勝であり、相対無き 有漏業に対して無漏業を白と呼ぶのとは 異なる。 余の黒に対する白であり、 有漏の上で言う。 不黒不白の不白と(ધ)

もので、これを無報と言うのは当然のことである。この引文の終りの方に、二世にかけて、善悪を説くが、こう言

**う善悪の標準は、唯識で説くものと似る。** 

五無間業即ち五逆について、 「五逆品」一○八(川○○a・)に説く。 「次身に 報を受くる故に、 無間と名づく。

若し現に受くるものなるときは、則ち軽にして苦悩の報は少きも、其の重きを以ての故に、次第して、疾く阿鼻地

獄に堕す。三逆は福田の徳重きに由るが故に、 名づけて逆と為す。(タロ) 阿羅漢を殺すとなり。父母を殺すは恩養を識らざるものなるを以ての故に、名づけて逆と為す。此の逆罪は、 所謂僧を破すと、 悪心もて仏身より 血を出す

但だ人道の中にのみ能く起り、余道の中には非ず。人には別の知あるを以ての故なり」と。

五戒の業について、その次に説かれている。五戒は優婆塞の持つべき不殺・不盗・不邪淫・不妄語・不飲酒の五(器)

種の戒で、 離るるは、 何故に名づけて戒と為さざるや。答へて曰はく、是の事は細微にして、守護すべきこと難ければなり。 「五戒品」一○九(元□□□・)に解説している。 その中に次の問答がある。 「問ふて日はく、 両舌等を

又両舌等は是れ妄語の分なれば、若し妄語を説かば、則ち已に総説せるものなればなり」と。

「六業品」一一○(○○b以下 ̄)に詳説されている。同品の終(三○二b・)には、不定報業につき次の如く説く。「不 また六業は地獄報業・畜生報業・餓鬼報業・人報・天報・不定報の 六種の業を 言い、 六報業と 言ってもよく、

定報業とは、下の善不善の業なり。是の業は、或は地獄・餓鬼・畜生・人・天の中にて受く。問ふて曰はく、余の

樹を動かし、刀剣未だ堕ちざれば、爾の時に暫らく楽しみ、或は醎河を見て、是れ清水なりと謂ひ、馳走して往趣 四道の中にては、 く停息することあり。火地獄より脱することを得て、遙かに樹林を見、心に喜んで往いて此の林中に趣入し、涼風 善業の報を受くることを得べきに、地獄は云何ん。答へて曰はく、若し小地獄の中ならば、 暫ら

亦暫らく楽しむを得るが如し。是くの如き等は、是れ地獄の中の善業の報分なり。是れを不定報業と名づく」

کے

つぎに七不善律儀とは殺・盗・邪婬・両舌・悪口・妄言・綺語の七を言い、「七不善律儀品」一一一(三〇二)よ(治)

廻 論

下)に説いている。七善律儀とは不殺乃至不綺語の七であって、「七善律儀品」一一二(〇二c以下 ̄)に説く。

与取、⑶非梵行、⑷虚誑語、⑸飲酒、⑹塗飾鬘舞歌観聴、⑺眠坐高広厳麗床上、⑻食非時食を離れるのを言う。文 故に、善宿と名づく」とあり、新訳で近住と言われる者が、一日一夜持つ七戒と斎をいう。それは、⑴殺生、⑵不 さらに八戒斎とは、「八戒斎品」一一三 $(|||O|||_c)$ に依るに、「是の人は善心にして、 破戒を離れて宿するが 「此の八は是れ門にして、此の八法に由りて、一切の悪を離るるなり。是の中、四は是れ実悪、飲酒は衆

て五乗を成就するなり」と。斎とは毎月の六斎日に、諸事を慎しみ、正午を過ぎて後に食事しないのをいう。(※) れば、是れ道の因縁なり。白衣は多くは善法劣弱にして、但だ能く道の因縁を起すのみなるが故に、此の八法を以

悪の門、余の三は是れ放逸の因縁なり。是の人にして五種の悪を離るれば、是れ福の因縁にして、余の三種を離る

八種語とは見聞覚知に関する 四種の浄と四種の不浄の語を言うが、 「八種語品」 一一四(〇三 宍以下一)に之を説

また九業とは、九種繋業と言ってよく、これは欲界繋業の三種、即ち作・無作・非作非無作と、色界繋業の三種

りて集むる所の罪福の常に随ふ是の心相応法を、名づけて無作と為す。亦無作にして但だ心よりのみ生ずる有り。 一一五(IIIO四a゚)に説明している。その中、 繋業の三種を説明して言う。 「身口所造の業を作と名づけ、 作に因 (同上)と、無色界の二種(上の三種中、作を除く)と及び無漏業とを総計したものを言う。之につき「九業品」

ば此れをも亦意業と名づけ、亦名づけて思とも為し、後身を思念するが故に、名づけて業と為す」と。

非作非無作とは即ち是れ意にして、意は即ち是れ思なり。思を名づけて業と為す。是の故に若し意に後身を求むれ

つぎに十不善業道とは殺生等の十を言うが、「十不善道品」一一六(\\)四b以下 | )に詳説する。その中(\\\)(| \)(| 大正|| ) | ・)

論』等に於いては業は意でなく、意は思ではない。この論では業即ち意であり、この点が有部と相違している。 に後の三を行じ、中・後に前の七を行ず。中の三業は、道にして業に非ず。七業は亦は業、亦は道なり」と。『婆沙 に、業道ということを説明して言う。「意が即ち是れ業にして、此の中に於いて行ずるが故に業道と名づく。先き

なお十善業道は離殺乃至正見の十を言い、「十善道品」一一七(三○六b・)に説かれている。

如く、心業が能く除くには非ず。……答へて曰はく、汝は身口業が重くして、意業には非ずと言ふも、是の事然ら も尽くべし。又但だ心を発すのみにして、能く他を損益するにはあらず。飢渇せる衆生は、要らず飲食を須ふるが は何が故に此の易業を捨てて、而も施等の難行の業をなさんや。又若し然らば、則ち福は無尽ならん。人の但だ空 意業にして大ならば、何が故に犯せざるや。又若し心を発するのみにして、便ち福を得ば、福は則ち得易し。行者 は非ざるなり。又若し身口なくして但だ意業のみならば、則ち果報なし。……又比尼の中には意の犯罪なし。若し ずるが如し。但だ意業のみにて殺生の罪を得るには非ず。亦但だ発心するのみにて塔寺を起すは、梵福徳を得るに 如し。又身口は能く事を成弁す。人の、心を発して此の衆生を殺さんとせば、要らず身口を以て、能くその事を成 が重く、意業には非ざるなり。所以は何ん。身口業は定んで実なるが故なり。五逆罪は皆身口に因りて造らるるが の中にては、何者か重しと為すや。身業なりや、口業なりや、意業なりや。問ふて曰はく、有る人言はく、身口業 しく心を発すのみにして、竟に用ふる所無きが如くんば、何ぞ尽くる所あらんや。財物に量あるを以ての故に、福 「三業軽重品」一一九(○七a以下 ̄)には、三業中、 何れが重いかと言う問答を掲げている。 文に言う。 「三業

硘

生ずるが如し。当に知るべし、意業を大と為す。……」と。 ず。 する時に、邪見心を生ぜば、則ち地獄に堕し、不善を行ぜし者にても、死する時に、正見心を起さば、 業の報の故に、寿が八万大劫なるが如し。又意業の勢力は、身口業に勝る。善を行ぜし者にても、 るれば、身口業なし。……故に知る、意業を重しと為す。則ち能く遍く一切世界を覆ふ。又意業を重しと為す、意 ふ、と。故に知る。意業を重しと為す。又意が差別するが故に、身口業に差別あるなり。上中下等の如し。心を離 所以は何ん。 経の中に仏は説く、心は法の本たり、心は尊く心は導く、心に善悪を念ずれば、 将に命終せんと 即ち言ひ即ち行 則ち天上に

悩を断じて、業因を除くべきことを「明業因品」一二○(三○八゚゚)に説いている。即ち言う。 ずることを明らかにするのである。しかも身を受ける因は業であるが、四諦を知る正智(真智)によってこそ、煩 この文は、要するに身口意の三業の中、意業のみ独り重いことを説くもので、経文を引用し、 正智を修習して有漏業を尽くすときは、則ち身を受けず、故に知る、業は是れ其の本なり。又阿羅漢には諸 罪福等は心から生

識処地を乾かし、 に、則ち身あることなしと、智者は是の如く思惟して則ち四諦を知らんと欲す。……是の如く識処地にて、愛 するが故に、身も亦滅するなり。又四諦を知るが故に、諦に依りて煩悩永く復た起らず。起らざるを以ての故 水が業種を潤すこと無くんば、真智の為めに焦かれたる後身の芽は則ち生ぜず。智者は是の事を知るが故に、 の有漏業ありと雖も、正智を修するが故に、業は則ち集めず。故に知る、業を身の因と為すなり。身の因が滅 業の種子を焦かんと欲して、則ち勤めて精進を加ふ。

と。この語を以って集諦聚の結びとしているのである。即ち煩悩により業があり、業より身のあること、煩悩と身

# 第八節 証果

論

総

説

『成実論』の空思想は、滅諦聚の解説において詳しくその特長を眺めることができる。そして「立仮名品」一四 滅諦聚の総説と見ることができる。初に滅諦を定義して三心を滅するというが、このことはこの論独自のも

のである。即ち同品(|||||七a・)に次の如く説く。

心を滅するや。答へて曰はく、仮名心は、或は多聞の因縁の智を以て滅し、或は思惟の因縁の智を以て滅し、 三種の心を滅するを名づけて滅諦と為す。謂はく仮名心と法心と空心となり。問ふて曰はく、云何んが此の三

法心は煖等の法の中に在りて空智を以て滅し、空心は滅尽定に入って滅し、若しは無余泥洹に入りて相続を断

ぜし時滅す。

それらを滅することを滅諦となすものである。それは「滅尽品」一五四(|三三三・)に「論者の 言はく、行者にして 滅諦解脱は愛尽涅槃とされ、これが部派において通常説かれるところであるが、この論は三心を詳しく示し、

若し能く此の三心を滅すれば、則ち諸業煩悩は永く復た起らず」という。

第八節

証

果

論

二七一

本論 の 解

説

そうすれば第一の仮名心の仮名とは何か。

「立仮名品」にいう。

「諸陰に因る所有の分別なり、

五陰に因りて人

決定性なく、但だ名字のみあり、但だ憶念のみあり、但だ用のみあるが故なり、此の五陰に因りて種種の名を生ず、 ありと説き、色香味触に因りて瓶あり等と説くが如し」と。又いう。「諸法は無常苦空無我なり、 衆縁より生じて

うに、中観派に主張するような叙述がこの論にみられるが、この仮名を全たく排するものではない。それは真俗二 謂はく衆生人天等なりと。 此の経の中にては実有の法を遮するが 故に、 但だ名のみありと言ふなり」と。 このよ

ち同品(三二七a・)に次の如く説く。 諦を立てる中の俗諦の上で許しうるとするのである。ここで、この論には、二諦の思想が説かれることになる。即

仏は二諦を説く、真諦と俗諦となり。真諦とは謂はく色等の法、及び泥洹なり。俗諦とは謂はく但だ仮名のみ にして自体あることなきもの、色等の因縁にて瓶を成じ、五陰の因縁にて人を成ずるが如し。

೬ は、 これを真諦としてみとめていることは注意すべきである。この論では要するに世諦(俗諦)の上で仮名を許す この文中において、色等の法、 『成実論』に立てる八十四法(この数については不審なところがある)の如き

とは言っても、第一義諦(真諦)より言えば、すべて空無のものとなすのである。

滅

仮

名 心

(1) 世諦と第一義諦

仮名有を滅するには、因縁の理に依ることは既述の通りである。しかもこれは相待の理にも依り、相続の理にも

依るのである。相待の理とは、 て、仮名心は滅せられる。「立仮名品」一四一(三三七b・)には、 二諦の説かれる実践的意義 について、 次の如く 世諦(俗諦)と第一義諦(真諦)である。この二諦の理を明らかにすることに依っ

述べて

ずべければなり。……行者は先に諸法は是れ仮名有なりや、是れ真実有なりやを知り、然る後に、能く滅諦を 若し二諦を説かば、則ち仏の法は清浄なり。第一義を以ての故に、智者は勝たず、世諦を以ての故に愚者は諍 はざればなり。又若し二諦を説かば、則ち断常に堕せず、邪見及び苦辺・楽辺に堕せず、業果報等、是れ皆成

とに助けとなる。そこで、「世諦品」一五二(||三三|・)には次の如く説く。 論のために理論を弄ぶものではない。そういう実践修道の面から、相待の理をよく知ることが、仮名心を滅するこ 世諦の上から、仮名有が説かれるが、それは修道に資し、苦滅に役立つ上から説かれるのであって、決して理

画等の諸、の色、伎楽等の諸、の音、諸、の香味触の無量の差別は、尽く説くべからず、若しくは説くとも亦 より生ずることを説くも、一一の従ふ所の因縁を説かず。但だ要らず用って能く苦を滅する者を説くのみ。彩 仏は一切の法を説くと雖も、一切の種を説かず、解脱の為ならざるを以ての故なり。仏の如きは、諸法が因縁 便ち是の事無しと説くも、 ことを知らざれば、便ち其は無なりと言ふが如く、汝も亦是の如し。事を成ずること能はざる所なれば、而も 故に仏は是くの如き等の事を説かざるも、無しとは言ふことを得ず。又人は彩画等の法を分別する 知者に於いては則ち有り、知らざる者が無しと為すのみ。生盲の人が黒白は無し、

証

果

第十一章

本

の 解 説

る仏は、五陰ありと説きたまふ。 故に知る、 色等の一切の法は有なり。 瓶等の如く、 世諦を以ての故に有な 自の縁を以て成ぜざるが故に、便ち一切の法無しと言ふも、又諸仏世尊は一切智人にして、我等の信ずる所な 我は見ざるが故にと言ふも、見ざるを以ての故に便ち無しとすべからざるが如く、 諸色も是の如し。若し能く

いることを知ることが出来る。すなわち直ちに、 述べたが、上に引用したことを見ることに依って、あくまで二諦相待の上に立って、仮名心を滅する理が示されて 既述のように、 『成実論』は、 訶梨跋摩の著作で、第一期・第二期の学風を受けて、中道的立場に立つものと 般若、 中観の筆法を採用して 「色即是空等」 と説かないところ

に、 かということを問題として取り上げ、その解答に世友、 大徳、 達羅達多らの 諸師の説を 紹介しているところは、 義諦なる唯一諦ということを説き、このようにして二にして一と言えば、二諦が相い雑わって、混乱を来たさない はあっても、 を論じるが、 『成実論』において深く考えに入れ、自説を莊厳する足場にしたのではあるまいか。すなわち仮名心を滅するとい 中観派のそれに近いものがある。『婆沙論』七七(三九九c・)には、 四諦において、 何れの諦が 世俗か勝義か 世俗諦・勝義諦の二は、縁の差別の上に、二として相待して立てられる面があることを説き、しかも実事は勝 滅仮名心の当分における成実の立場がある。 『婆沙論』の二諦説を全然考慮に入れていないとは考えられない。 『成実論』には、そのような論が無い。しかし『成実論』は、中観派的二諦の理を多く用いるようで しかし、この二諦観は、 『婆沙論』にみられるそれよりも、 即ち『婆沙論』七七(四〇〇a・)

うところにおいては因縁、相待、相続の理を以ってするが、 ここに 二諦の 二而の側の 採用があるように考えられ

ように考えられる。このように考えると、『成実論』の滅三心の 理は、私の見るところ、 中観派の説を参照して しかるに、法心を滅し、空心を滅するというところには、このまま不二(二而不二)という面を採用している

『婆沙論』の説を発展させたものと言えるようである。

次に相続の理に依って、仮名有を滅する側が『成実論』に示されている。 即ち 「立仮名品」 一四 | (三二七b)

に説く。

が故に常ならず。此の断常を離るるを中道と為せばなり。 世諦を以ての故に、中道を成ずることを得。所以は何ん。五陰相続して生ずるが故に断ならず、念念に滅する して所有無し、幻の如く化の如くにして、凡夫を誑かし、冒づけて怨と為し賊と為す、箭の如く瘡の如く、苦 ……又説く、是の身は五陰の相続のみにして、空に

相続の面は、滅の面との関連からみられるものであるが、このように考えてみると、これが相待の理におさま 空無我にして、但だ是れ生滅敗壊の相のみ。

である。『婆沙論』七六(三九三b·)には、 観待の理というものに立って、 ′// 過未が無ければ 成就不成就が無いこ 待の理ということになる。これは諸法の上の三時(三世)を、観待の理の上に考える『婆沙論』の思想と近いもの ることとなる。仮名有を滅するには、相待・因縁・相続の理によると言っても、つきつめて一つで云うならば、相

皆正智にして、虚妄の語があることになり、臼過未が無ければ現在世もないことになると説き、さらに、凶過未が

とになり、回過未が無ければ出家の具戒を受けることの意義が無いことになり、凶過未が無ければ、

出家の衆に、

無ければ三世が無いことになり、〇三世が無ければ有為がなく、い有為が無ければ無為が無く、旣有為無為が無け

二七五

証

果

本

論の解説

こと

説いている。この中、三世の有無、過未の有無については、『成実論』は有部に反対の立場を取るが、このように 観待(apekṣā)の立場から、真を見出すという仕方は、『婆沙論』を採用しているとみて差支ないであろう。その れば一切法が無く、⑴一切法が無ければ解脱・出離・涅槃が無いことになり、ついに大邪見を成ずることになると ように考えてくれば、 『成実論』の「相待の理」というものを以って、仮名有を滅するというところは、阿毘達磨

但だ憶念のみあり、但だ用のみあるが故なり。……」と説かれる通りで、そのような仮名有のものを実の如く考え 世諦においてこそ有と説かれるのであって、既述のように、「衆縁より生じて決定性なく、但だ名字のみあり、

の理の伝承の上に立った確乎たるものということができるようである。

のである。すなわち同品(六正三二・)に次の如く説く。 ある。真に二諦の理、相待の理が身につき、所謂る正見に立っておれば、仮名心は滅せられるし、我心が消え去る るのは「我心」に基づくものであるから、空智を得、我心を滅することに努めるようにすすめるのが『成実論』で

ば、我心あるが故に、泥洹を怖畏し、則ち邪見と為すも、真の空智を得ば、本来無と知りて、則ち畏るる所無 倶に是れ所有無きの心を、何が故に或は邪見と名づけ、或は第一義と名づくるや。答へて曰はく、若し人にし 人にして、空無我にして更に復た作さずと聞かば、則ち大に驚怖すと言ふが如し。故に知る、未だ空智を得ず て、未だ真の空智慧を生ぜざれば、我心有るが故に、無我を説くを聞かば、即ち恐懼を生ず。仏の、若し凡夫

し是の人にして、 先に世諦を以ての 故に我ありと知り、 業の果報を信じ、 後に諸法の無常生滅の相なりと観

し。又此の人にして未だ真空を得ずして所有無しと見るときは、則ち悪見に堕す、謂はゆる断見邪見なり。若

じ、漸漸に滅を証して我心無くば、即ち貪心を滅す。……

滅するには真空(空智)によるほかないことが示されているのである。 中道的立場が『成実論』ではあるが、仮名有のものを実有の如く考えるのは明らかに迷妄であり、こういうものを 既に第九章第三節 「造論の意趣」において有我無我論を説いた如く、 ところで、世諦は、 有我とも無我とも言われる面をみとめる 第一義諦のほかに、 必

らずなくてはならない理をかかげることにしたい。 汝は種々の因縁に、法は皆空なりと説くと雖も、是の義は然らず。所以は何ん。 即ち「世諦品」一五二(三三二 \*)には次の如く説く。 我は先に説きたり。若し一切

所には非ず。所以は何ん。仏が経の中にて自ら此の事を遮すればなり。謂はく五事の不可思議あり。 猶ほ故らに空を立つ。是の故に一切の諸法は無には非ず。又汝が説く所の無根無縁等の是の事は我等が明かす にして無ならば、 是の論も亦無なり、亦諸法の中にも在らず、是の如く等、空を破せしも、 汝は竟に答へず、 世間の事

٤ すること能はず。 衆生の事と、 諸法を分別する智の中に於いては、 但だ諸仏にのみ能く法を分別するの智あり。声聞・辟支仏には、 業因縁の事と、坐禅人の事と、諸仏の事となり。是の事は一切智人に非ずんば、 但だ少分を得たるのみ。 諸仏は一切の法、 但だ泥洹に通達するの智慧 一切の種、 思量し決断 本末の体

性 総相別相に於いて皆能く通達す。人の舎宅等の物は壊し易きも、成じ難きが如く、此の如く空智は得易き 正しく諸法を分別する智慧は生じ難し。

と。 である。この両面を具し、 この文において、 空 (真諦) 高くまた広く眺めてこそ、 真に仮名心を 滅しうることが 示されるのが 上の文とみられ の側は易解易得であるのに、 有 (俗諦) の側は難解難得であると示されているの

証 果 論

第八節

七八

論』三○(|五七cº)には、次の如く仏のみが法の因縁差別を知悉すと 説いているが、 これは 『成実論』の上に掲 に勝妙と 否との 異なりをみとめていることは 注意を要する。 『婆沙論』七四(三八五a゚)に 「脇尊者言 はく、 だ仏のみ諸法の性・相・作用の差別に通達したまふ」と説かれているが、『成実論』に、唯だ仏のみが世間・衆生 る。又この文において、仏と声聞・辟支仏との間に、五事に対する思議と不可思議との相違を認め、諸法分別の智 ・業因縁・坐禅人・諸仏の五事を思量し決断しうるとする考え方は、それと共通の面をもつと言える。また『倶舎

諸心の品類の次第に相生する因縁の方隅を、 我れ已に略説せり。 委悉に了達することは、 唯だ世尊 にのみ在 為す。況んや心心所の諸、の無色の法の因縁差別は了知し易かる可けんや。 輪に於ける一切種の因相は、余智の境界に非ず。唯だ一切智のみ知る、と。色の差別の因すら尚ほ了じ難しと(ヨ) [世尊は]一切の法中にて、智自在なるが故なり。是の如き義に依るが故に、有る頌に曰はく、 一の孔雀

げた考え方と同じ趣きのものである。

を読みとることができる。その文にいう。 簡明に示すものであり、或いは之れを俗有真空の立場と言うことも出来るが、二諦観のところに、彼の中道の思想 この『成実論』一○「身見品」一三○(三一六c゜)に経文を引いて 次の如く説くものは、 この成実論主の 二諦観を

کی

経の中にて説く、応に二辺を捨つべし、若し第一義諦の故に無と説き、世諦の故に有と説かば、二辺を捨てゝ 中道を行ずと名づく、と。……又仏の法は清浄なる中道にして非常非断と名づく。第一義諦にては無なるが故

こ、常に非ず、世諦にては有るが故に、断に非ざればなり。

のところにおいて、二諦を説いているものの結論が示されていると解することができるのである。 と。このような中道二諦の説が、すでに本論の煩悩論の説明のところにあらわれているのであって、今この証果論

## 破五塵・破意識・破因果

謂はく色等の法、及び泥洹なり。俗諦とは謂はく仮名のみにして自体あることなきもの……」と説く中の、「色等 謂る中道の立場から、空に到達したものと言えるであろう。即ち「立仮名品」一四一(三二七a゚)に、「真諦 と は に詳しく説き示して一一の有を破るには、勢いの趣くところ、分析的とならざるをえない。 の法」を真諦としてみとめるとは言え、五塵の一一は分析的に種々の点より考えてこれを無となしている。具体的 について、一一無を論じる。この点は、中観派とは異なる空思想である。それは、毘曇と中観派とを研究して、所 『成実論』の空思想は、析空観的のものである。それは物質的分析ではないが、色声香味触の五塵と意識と因果

まず色の無につき、「立無品」一四七(云〇c以下一)には、大要つぎの如く説く。

- 眼は細色を見ること能はず、意は現在の色を取ること能はず、是の故に色は取るべからざればなり。
- (2) 又眼識は是れ色なりと分別すること能はず、意識も過去に在りて色中に在らざるが故に、能く色を分別す

る者有ること無し。分別無きが故に色は取るべからず。

- (3) 又初識は色を分別すること能はず、第二識等も亦復是の如し。故に能く色を分別する者有ること無し。
- (4) 又若し眼の見ることを説くに、色に到つて見ると為さむや、到らずして能く見ると為さんや。若し到るな

果

則ち見ること能はず。 眼には去る相なければなり。……若し到らずして而も見るならば、 応に一切処

の色を見るべきに、而も実には見ず。故に知る、到らずして能く見るには非ず。

又若し先に眼と色とありて後に眼識が生ぜば、是の眼識は則ち依無く縁無し、若し一時ならば則ち眼と色

との因縁にて識を生ずとは名づけず。一時にては、相因たること無きが故なり。

(5)

声の無については、 「破声品」一四八(三| a以下 |)に大要つぎの如く説く。

(1) 一語すら尚ほ無し。所以は何ん、心は念念に滅し、声も亦念念に滅すればなり。富楼沙と説くが如き、是(ミニ)

の語は聞くべからず。所以は何ん。随って富を聞く識は、楼を聞かず。楼を聞く識は沙を聞かざればなり。

識にして能く三言を取ること有ること無し。是の故に識は能く一語を取ること無し。故に知る、 声は聞く

、からず。

(2) 又散心は声を聞くも、定心ならば則ち聞くこと能はず。定心の所知は是れ実なり。是の故に声は聞くべか

- (3) 又是の声にして若しくは到るも到らざるも、倶に聞くべからず。聞くべからざるが故に声無し。
- (4) 有る人は説く、耳は是れ虚空の性なりと。其の物なきを以ての故に、虚空と名づく。是の故に耳無し。耳(ホロ)
- (5)

無きが故に声無し(有る人とは勝論の説)。

又声の因縁もなし、是の故に声無し。 所以は何ん。若し諸法にして、体が異らば、 声の因縁とは、 則はち和合は無く、 謂はく 諸大の和合なり。 若し異体無くば、 是の和合の 法は不可得な 云何んぞ自ら合せ

ん。設ひ一処に在るも、亦念念に滅す。是の故に和合することを得ざるなり。

次に香の無につき、「破香味触品」一四九(|三三] b)に次の如く説く。

- 以てなり。意識も香を聞くこと能はず。是の故に意識も亦是れ瞻蔔の香なりと分別すること能はず。……人 が瞻蔔樹を得ざるも、愚癡を以ての故に瞻蔔樹の心を生ずるが如く、是くの如く香体を得ざるも、愚癡を以 香は取るべからず、所以は何ん。鼻識は是れ瞻蔔の香なり、是れ諸余の香なりと分別すること能はざるを
- (2) 又先に説きたるが如く、香にして若しくは到るも到らざるも、而も取らば、二つ倶に過あり、是の故に香

ての故に、而も香心を生ずるのみ。

ん。微塵等の分の中にすら、尚ほ触の知を生ぜざること、先に説きたるが如し。是の故に触無し」と。 同品には、香と同様に、味と触とが無なりと、 つぎの如く説く。 「味も亦是くの如く、 触も亦無し。 所以は何

つぎに意識の無につき「破意識品」一五〇(三三 b )には次の如く説く。 意識も亦法を取ること能はず。所以は何ん。意識は現在の色香味触を取ること能はざること、先に已に説

- (2) けり。過去未来は則ち無し。是の故に意識は色等を取らざればなり。 (問ふて曰はく、若し意識にして知らずんば、色等の法が応に自体を知るべし。答へて曰はく)法は自ら
- 知らず。所以は何ん。現在も自ら知るべからざること、刀の自ら割ること能はざるが如くなればなり。 過去

未来は法無し。故に亦余心も無し。是の故に意識は自ら知ること能はず。 果

二八二

(3)

(問ふて曰はく、若し人にして他心を知る時は、

則ち意識が能く心法を知るなり。答へて曰はく)人の心

- のみ。又若し未来の法なるも、亦能く他を知る心を生ずること無し。若し是の如くなるも何の咎あらんや。 が自ら知らざるが如くなるも、亦是の念をも作し、我は心ありと言ふ。他心の中に於ても復た是の如くなる
- (4) べからざるとの如し。此の過を以ての故に、意識は法を知らざるなり。 又意が能く法を縁ぜば、則ち多く過あり、意が縁に到ると、及び意識が縁に到らざると、応に色等を憶す

開される議論が中観派の論法と似ていることは、注意を要するところであって、これは論主が中観派の思想を大い また『成実論』の「破因果品」一五一(三一c以下「)には、因中有果論、 因中無果論を 破斥している。 ここに展また『成実論』の「破因果品」一五一(大正三二・三)には、⑵(⑵

に参照していることを示すものである。これは所謂る外道思想を破斥するもので、因中無果の方は勝論派、 因中有

果の方は数論派と考えられる。その破斥は次の諸点からなされている。

(1)

べきも、二つ俱に過あり。両手の中に、先きに声無くとも、而も能く声あり、酒の因中に先に酒無くとも、

若し果あらば、応に、因中に先きに求那ありて而して生ずるか、先きに求那無くして而も生ずるかなる

無き風の、微塵(新訳の極微。勝論説) て而して果を生ずるには非ざるなり。汝にして若し因中に先に求那無くして而も果を生ずと謂はば、則ち色 亦能く酒を生じ、車の因中に先に車無くとも、而も能く車を成ずるが如くなるが故に、因中に先に求那有っ の如きも、 応に能く色を生ずべし。 若し爾らば、 風にも則ち色あ

**(**|| 又現見するに、白縷は則ち白畳を成じ、黒縷は還た黒畳を成ず。若し因中に、先に求那無くして而も果 り、

金剛等の中にも亦応に香あるべし。

を成ずるには非ず。理は極まって此の二なるに、而も俱に過あり。是の故に果は無きなり。 何が故に白縷は但だ能く白のみを成じて黒を成ぜざるや。故に因中に先きに求那無くして而も果

- (2) 又若し因中に果あらば、則ち応に更に生ずべからず。有が云何ぞ生ぜん。若し無なるも亦応に生ずべから 無が云何ぞ生ぜん。
- (3) く)作る時、有ること無し。 の分は未作の中に堕するが故に作の時無し。又若し瓶にして作あらば、応に若しくは過去なるか、未来なる 何が作るべきや、其は有なるを以ての故なり。 られざらしむるには、云何が作るべきや、其は無なるを以ての故なり。若し先に已に作られたらむには、云 (問ふて曰はく、現見するに、瓶を作るに、云何が果無からん。答へて曰はく)是の瓶にして若し先に作 現在なるかなるべく、過去ならば作られず、已に滅せしを以ての故なり。未来なるも作られず、未だ有 現在なるも作られず。是れ有なるを以ての故なり。 所以は何ん。 所有の作の分は、已に作の中に堕すればなり。未だ作られざる所 (問ふて曰はく、作る時を作ると名づくるなり。答へて曰は
- (4) の身分は、作に於ては、事が無きが故に作者無し。作者無きが故に作事も亦無し。 又作者に因ること有るが故に作業有りて成ず、是の中にては作者は実には不可得なり。所以は何ん。 頭等

らざるを以ての故なり。

(5) ぜん。若し後に因にして、先に果ならば、因が自ら未だ生ぜざるに、云何が果を生ぜんや。父の未だ生ぜざ し先に因にして後に果ならば、因は已に滅尽せるに、何を以て果を生ぜんや。父無きが如き、 又因は果よりも若しくは先なるも、若しくは後なるも、若しくは一時なるも、 皆然らず。所以は何ん。若 云何が子を生

証

果

如し。左右が相因たりとは言ふことを得ざればなり。理は極まって此の三なるに、而も皆然らず。是の故に るが如き、何ぞ能く子を生ぜん。若し因と果とにして、一時ならば、 則ち此の理無し、二角の並び出づるが

- (6) て因と果とが別なきものを見ず。 又此の因と果とは、若しくは一なるも、 則ち応に縷を離れて畳あるべく、若し一ならば、則ち縷と畳とは、差なければなり。 若しくは異なるも、二つ倶に過あり。 所以は何ん。 又世間は、 若し異なら 法有り
- (7) 眼と色とは、識を生ずるに於て、事無きが故に他作ならず。又作の想も無きが故に、一切の諸法には、作者 は応に共に識を生ずべし――を作さず。是の故に諸法には、 く自ら作らん。又法にして能く自体を作るものあるを見ず。故に自作ならず。他作も然らず。所以は何ん。 く自体を作るものあること無ければなり。若し自体有らば、何ぞ自作を須ひん。若し自体無くんば、何ぞ能 又若し果あらば、応に自作か他作か共作か無因作かなるべきに、是れ皆然らず。所以は何ん。法にして能 種が是の念――我は応に芽を生ずべし――を作さざるが如く、眼と色とも亦是の念-作の想あること無し。共作も亦然らず。自と他

との過あるが故なり。無因作も亦然らず。若し因無くんば、亦果の名も無ければなり。若し四種にして皆無

ならば、云何ぞ果あらん。若しあらば応に説くべし。

(8) 心にして作らば、胎中の小児の眼等の身分は、誰か有心にして作るや。自在天等すら亦作ること能はず。先 又此の果は、応に若しくは先に有心にして作るか、若しくは先に無心にして作るかなるべし。 若し先に有

きや。是の故に業も亦無心なり。若し先に無心にして作さば、云何が他を苦しむる者が苦を得、他を楽しま きに已に説きし業も亦無心なり。是の業を作すに於いて、過去の中に在らば、云何が当に有心にして作すべ しむる者が楽を得んや。現に業を作すことあるにても、亦心を以て分別す、応に是の如く作すべし、応に是

なるも、是れ皆然らず。是の如き等の一切の根塵は、皆不可得なり。是の故に法無し。

の如く作すべからずと。若し無心にして作さば、云何ぞ此の差別あらん。是の故に、先に有心なるも、無心

論

に過咎があるとして、四論の一一を破斥している。それをこの論には次の四品に説いている。 仮名有については、 上述の通りであるが、 『成実論』には、仮名有から見ると、一、異、不可説、 無という四論

破異品 一四四(二九b以下) 破一品 一四三(二八c以下)

破無品 一四六(||||||○b・) 破不可説品一四五(|||三□○a・)

これらの四論は、いかなる主張であるかについて、「仮名相品」一四二(|三二八。 )には、次の如く説明している。

等は是れ仮名有なり。一とは色香味触が即ち是れ瓶なりとし、異とは色等を離れて別に瓶ありとし、不可説と 四論あり、一には一、二には異、三には不可説、 四には無なり。是の四種の論には皆過咎あり。 故に知る、瓶

は色等が是れ瓶なりとも、色等を離れて瓶有りとも説くべからずとし、無とは謂はく此の瓶無し(となすもの

なり)。此の四論は皆然らず。故に知る、瓶は是れ仮名なり。

٤

まず「破一品」一四三(六正三二・)には、色香味触が即ち是れ瓶なりとするも、 これを批判して次の如く説く。 の一一を名づけて地と為さざれば、和合するも云何ぞ地有らん。所以は何ん。若し一一が馬にして名づけて牛 論の過とは、謂はく色等の法の相は、各、差別せるに、若し一瓶のみと為さば、是れ則ち不可なり。又色等

と。この一論の過失を説くことは例えば『百論』上の「破一品」三(|七四a゚)に説かれる 論法と 無縁ではない。 そ

と為さずんば、云何ぞ和合すとも牛と為さんや。

と言ふべからず。若し一の瓶と言はば、色分等もまた応に一になるべし。色等と瓶とは異らざるが故なり。 (経十六)色等の如く瓶も亦一ならず。(釈)若し瓶が色・声・香・味・触の五分と異らずんば、応に一の瓶(3)

『成実論』「破一品」一四三(二八c以下一)にはつぎの如く説く。

名有なり。一等は是れ実法の中にて論ず、云何ぞ喩とせん。又色香味触は是れ四法なり。地は是れ一法なり。 問ふて曰はく、一一の麻は聚を成ずること能はざるも、 和合すれば 能く成ずる如く、 是くの 如く色等の一一 四は応に一となるべからず。若し四にして一とならば、一も亦応に四となるべきに、是の事は不可なり。故に は、地を成ずること能はざるも、和合すれば能く成ず。答へて曰はく、然らず。所以は何ん。麻の聚は是れ仮

知る、色等が即ち是れ地なるにはあらず。

それらと瓶との関係と示してもよいのである。『成実論』「破一品」一四三(三二九a゚)には『勝論経』(二、一、 触する故に声あり」と説き(|六| a゚)、四大は実有とはしない。そこで、 色香味触と地との関係と説いてもよく、 く「四大とは地水火風にして、色香味触に因るが故に四大を成じ、此の四大に因りて眼等の五根を成じ、此等が相 と。これは、全体と部分、或いは普遍と特殊との関係としてみることができるのである。『成実論』では既述の如

一)の文を引用して、次の如く、一の論を批判している。

汝の経の中にて説く、色香味触を有するものは是れ地なり、 と。 是の地には即ち身の 如きもの無し。 故に知 を得ざればなり。但だ地は香味触を有すと言ふことを得るのみ。故に知る、一には非ず。…… 色香味触が即ち是れ地なるには非ず。又諸、の求那の中にては、相い示すを得ず。色に香有りと言ふこと

ځ

つぎに、色等を離れて、別に瓶ありとする主張を「破異品」一四四(三二九b゚)には、破斥している。 色等の法を離れては、更に地無きなり。何を以てか之を知る。色香味触を離れては、地の心を生ぜずして、但

ずして、而も色の心を生ずるが如く、若し色等を離れて別に地あらば、亦応に色等を待たずして地の心を生ず だ色等の法の中に於いてのみ、心を生ずればなり。所以は何ん。色は異にして、声等は異なれば、声等を待た

きに、而も実には待たざるに非ざればなり。是の故に別に地あることなし。

ځ

また「色等が是れ瓶なりとも、 色等を離れて 是れ瓶有りとも説くべからず」 という主張に対して、

品」一四五(云三つa・)にはつぎの如く破斥している。

て、 にして、色は是れ非色なりとは、是れ不可説なり。声等も亦是の如し。又諸法には次第の数あり、若し不可説 れ色の相にして更に異相なきが如し。云何んが不可説と名づけんや。又識の差別に随ふが故に法に差別あり、 眼識を以て色を知つて、声等を知らざるが如し。是の故に此の中には不可説無し。又色は是れ色入の所摂にし ものあること無ければなり。色等の法は実有なるが故に、不可説には非ず。又諸法、各、自相あり。悩懐は是 実法は一異の中に於いて、不可説なるものあること無し。所以は何ん。因縁、譬喩の、此を以て不可説を知る 声等の摂には非ず。 若し汝にして不可説なる者を有ら しめんと欲せば、 色は是れ色なりとは、 是れ可説

ڮ

最後に、 「此の瓶無し」との主張に対して、 「破無品」一四六(云三二・)には次の如く 破斥 している。 これは

ならば、則ち諸法には数なし。所以は何ん。第一と第二とは相異らざるが故なり。故に知る、実には不可説な

但だ仮名の中に於いて、一異と為すが故に、不可説と説くのみ。

単なる空の思想(但空説)への批判とみることができる。(※)

意にして、或は我は経書に随ふと謂はば、是の事は然らず、経書の意も亦解し難ければなり。或時は有と説き 亦無かるべし。 若し無ならば、 若しくは比知を信じ、若しくは経書に随ふも、若し所有無しと説かば、 則ち罪福等の報、縛解等の一切の諸法も無かるべし。又若し所有無しと執せば、是の執すらも 説者も聴者も無きを以ての故なり。又有無等の論は、皆信を以ての故に説く。若しくは見知を 則ち此の三の中に在らず。汝が

諸知は、縁なきを以てしては、生ぜざればなり。物を知るを以ての故に知と名づく。是の知は応に無と言ふべ ŋ は 法を楽しみて、不善法を遠離す。 りて而も起らむや。又汝の意にして、一切の法は無なりと謂はば、是の知は何の縁にて生ずることを得しや。 汝にして、若し癡を以ての故に物の心を生ずと謂ふも、若し一切にして無ならば、此の癡も亦無なり。 或時は無と説けば、 からず。又若し都無ならば、今一切の人は応に意の所為に随ふべきに、 しと言ふ。無法を以ての故ならば、亦応に経書をも信ずべからず。然らば則ち何の因縁の故に一切無と説かむ 自然に応に成ずべし。 汝が意にして或は邪想を以ての故に分別有りと謂はば、何が故に空中に於ても、 故に一切無といふ、是の事は応に明かにすべし。若し因縁を以て明かにすること能はずんば、 又瓶等の法は今現見するに有り。能く心を生ずるを以ての故なり。 故に無には非ざるなり。又今、瓶や套等は現に差別あり、若し一切にして無ならば、何ぞ差別有らん 云何ぞ信を取らんや。 他の論が成ずるが故に汝が法は則ち壊す。若し因縁の成ずべき有らば、 故に知る、無には非ず。又瓶等の法は今現に知るべし、而も汝は現在に皆無 若し比知を信ぜば、 要らず先に現見して、 而も諸、の善人は皆布施持戒忍等の善 能く心を生ずるに随はば、 瓶等を分別せざるや。又 然して 後に比知するな 則ち名づけ 他人の所執 則ち此の法 何に由

ψ 不空をその背後にもった空でなくては、 到るところ空思想がみられるとは云っても、不空の面をもった空であるから、中道の空と呼ばれうる。 但空におわる。 それは中道を逸脱することになるであろう。 この『成

この文中、現量(見知)、

比量 (比知)、

聖教量

(随経書)

のことが出されていることは 注意を要する。

空思想

て無とは為さず。

ニアガ

第八節

証

果

このように、中道的の空である点(不但空)は、この論が『婆沙論』の立場をも参考にしているからであると言え

ば、応さに一切法無かるべし。若し一切法無くば、応さに解脱・出離・涅槃無かるべし。是くの如くば便はち大邪 というのは、この『婆沙論』と同じ趣旨である。 ただ本論は 実有の立場でなく、 仮有とするところを 異にするの 見を成ずる者なり」と説く。先きの引文に「若し無ならば、則ち罪福等の報、縛解等の一切の諸法も無かるべし」 無くば便ち有為無けん、若し有為無くば亦無為無けん。有為法を観じて無為を立つるが故に。若し有為・無為無く 去未来、実有に非ざれば、彼の現在世も応さに亦無かるべし、過去未来を観じて現在を施設するが故に。若し三世 一方では十種空を説くにもかかわらず不空を説くのが婆沙であり、『婆沙論』七六(三九三b゚)に は、 「若し 過

#### (4)

無

み

(三二七a°)に「仏諸″の比丘に語りたまひしが如く、 諸法は無常・苦・空・無我なり。 衆縁より 生じて 決定の性(大正三二・)に「仏諸″の比丘に語りたまひしが如く、 諸法は無常・苦・空・無我なり。 衆縁より 生じて 決定の性 滅し、或は思惟の因縁の智を以て滅す」と説かれる如くである。 この『成実論』 の無論は、 るならば、これは仮名心を滅するのであって、「立仮名品」一四一の初に「仮名心は、或は多聞の因縁の智を以て た。即ち四論中の最後は、 上に既に、五塵、 意識、 無論に過失があるから、之を破斥するが、しかし無論は、もし之れを第一義諦より立て 因果を破し、さらに一、異、不可説、 無の四論に過咎があるとして破斥することを述べ 「立仮名品」 一四一

無し。……」という如く、因縁生の故に無であるということを 立てるが、又他方に おいては、

「立無品」一四七

して必らず空智を生ず。是の故に第一義の中には、諸分は皆無なり」と。この文中、「方」のところは、「方を以 は皆分析し壊裂せば乃ち微塵に至り、以て方に塵を破せば、終には都無に帰すべければなり。又一切の諸法は究竟 析空観的に無を立てる。 即ち其の文にいう。「一切の分は無し。 所以は何ん。 一切の分

が、有方分の極限を求めるときは、無となるという考え方である(即度学仏教学研究──)ノ一所載拙稿、仏 すると、 更に進むときは、無となるほかはないという意である。有部では極微無方分となし、経部は有方分とする(ミメ

て塵を破せば、終には都無に帰すべければなり」と読むのが至当かもしれない。微塵にも方が有ると考えられると

この析空観の面からみて、『成実論』は、中観派的空思想とは自から区別され、大乗ではない、という如く批評

しかしこの析空観的の無論というものは、毘曇の如き思想を受け、それに即せず、また離れずに、大乗空

論』を低く評価してはならないものと考える。 観をも参照して、新しい無論、 中道的無論を立てようと したことによるもので、 そう云う表現を採用する 『成実

いら一面と矛盾することなく併立するもので、それによって中道を逸しないことになるのである。

上来詳しく分別して、破斥をなした後をうけて、無を立てるのが『成実論』であるが、これは、

世諦有を説くと

無論に過失があるから、 「破無品」一四六においてそれを破斥するが、第一義諦において、無を立てうるのであ

は り、 このことは『成実論』の立場を示すものである。 このように あるいは否定し、 あるいは 肯定するということ 見して矛盾に見えるが、決してそれは矛盾にはならない。それは高くして広い立場をとるからにほかならな

「立無論」一四七には、次の如く、有分即ち部分を有するもの(全体)を念頭に置いて、無を立て、低くして

ニオー

第八節

証

果

狭い立場の無は、之を斥けるのである。

その文に言う。(三三〇c・)

若し分を説かば則ち二諦を破す。所以は何ん。若し人にして有分無くして、但だ諸分のみ有りと説かば、 過ぐべきならば、 去来見断等の諸業無く、是くの如くならば則ち世諦無し。汝は一義を以て空と為せば、第一義の中にも亦諸分 故に知る。但だ諸分のみを説かば、則ち二諦に入らず。二諦に入らざるが故に無なり。 即ち是れ無なり、と為す。分の有分に過ぐるに因り、亦更に余分の先分に過ぐるに由るが如 又若し法にして 則ち

بح

過ぐべきを以ての故に、此の分の論無し。

実論』 真空という立場を取り、この点では、成実は中観派に近いのである。ことに滅諦聚の理論構成において、 の組織が採用されていることよりみて、このことは証明しうるのである。しかしながら、前にも触れた如く、 のそれと質的に異なるものではない。 諦)真空(立無)を説示するからである。こうした思想は、表現上に左右の区別があるにしても、決して般若中観 「立無品」と「世諦品」とは、相い離して考えられないものである。それはこの論の根本的立場である俗有 は毘曇と中観派との両思想を調和的に用いて、中道的立場を打ち出そうとしていることは認められねばなら 有部や護法唯識が俗無真空の立場をとるのに対して、中観派も成実も、(3) 俗有 『成 世

ない。

心を滅するかについて説く。その品(||||||||・)には、法心を定義し、又それを滅する方法につき、 上来、すでに仮名心を滅する因縁を知ることができたが、つぎに、本論の「滅法心品」一五三は、いかように法

実の五陰心あるを名づけて法心と為し、善く空智を修して、五陰の空なるを見るときは、法心は則ち滅す。

と説く。この文で知られる如く、法心とは仮名心があるのをいうから、法は、仮名のおこる根基ということになる

であろう。

が、滅法心の段階に来れば、「色即是空」という如き法無我に達するということである。この前段階は仮名空、後 ここに注意すべきは、滅仮名心の段階においては、人無我であるとは言え、色等が真諦としてみとめられたもの

の段階は法空であって、「滅法心品」一五三(三三三a・)には、つぎの如く説く。

若し衆生を壊せば是れ仮名空にして、若し色を破壊せば、是れを法空と名づく。

と。そして、⑴仮名心を滅する方は空観と名づけられ、⑵法心を滅する方は無我観と名づけられる。即ち言う。

なりと見るが如く、是くの如く、五陰の中には人無きが故に空なりと見るなり。若し法を見ざれば、是を無我 又二種の観あり、空観と無我観となり。空観とは仮名の衆生を見ざるなり。人が瓶に水無きを以ての故に、空 の性が滅せば、是を無我と名づく、と。無我は即ち是れ無性なり。 と名づく。又経の中にて説く。無我の智を得るときは、則ち正しく解脱す。故に知る、色性が滅し、受想行識

第八節

果

又この文において、 ዾ 般に空観と言えば法空観を連想し、無我観と言えば人無我観を連想するけれども、今はそれとは逆である。 無我を無性となしていることは注意を要する。この無性については、次の如く問答している。

問ふて曰はく、若し無性を以て無我と名づけば、今、五陰は実に無なりや。答へて曰はく、五陰は実には無な 世諦を以ての故に有なり。所以は何ん。仏は諸行は尽く皆幻の如く化の如しと説けばなり。 世諦を以て

なり。 の故に、有なるも、 是の故に若し人にして色等の法は空なりと観ぜば、是れを第一義空を見ると名づく。 世諦の故に空なるには非ず、と。第一義とは所謂色は空にして所有無く、乃至識も空にして所有無きな 実有には非ざるなり。又経の中にて、第一義空を説く。此の義は第一義諦を以ての故に空

೬

る。 この「滅法心品」には、 そのために、次の如く『法印経』を引いて説示している(同二)。 平面的な程度の低い空と、 滅空心という程度の高い、 いわば 立体的な空観とを区別す

行者は色は我無きを以ての故に、空なりと見る。経の中にて、行者は此の色の空を見、

乃至此

問ふて日はく、

ば、 の識の空を見ると説くが如し。当に知るべし、色等の諸陰は無きには非ず。答へて曰はく、是くの如き言ある 是れをも亦空と名づくるも、 但だ清浄に非ざるのみ。 法印経の中にて 説くが如し。 行者が色等の 無常・敗壊・虚誑・厭離の相を見れ 但だ未だ是れ清浄ならず、是の人にして、後に於いて五陰の滅を見れば、 是

と。この文中、五陰の滅を見れば、この観は清浄となしているが、このような法心の滅は、空智を以て滅するので

の観は乃ち是れ浄なり、と。故に知る諸陰の滅を見るなり。

空)につき諸方面から叙述している。この文は、この節の総説に色等を真諦となすのとは異なる。 あるから、これはさきの空観が実際的に進んだものである。この品(三三b以下)には、実際的に進んだ無我観 (法

生にして所有無きことを見るを以ての故なり。若し無常を見れば則ち但だ能く敗壊の苦相のみを生ずるも、若 察すれば、真実に非ざることを知る。比丘も亦爾り、若し正しく色陰を観ずれば、即ち虚誑にして牢無く堅無 す。是の故に、 し無性を見れば、 なり。泡等も亦爾り。故に知る、 た是くの如し、 くして、敗壊の相なるを知る、受は泡の如く想は野馬の如く、行は芭蕉の如く識は幻の如しと観ずるも亦た復 色等は第一義に非ず。又五陰有るに随つて、 と。此の中の五喩は、皆空の義を示す。所以は何ん。眼に水沫を見るも、消ゆる時には還た無 諸陰は皆空なり。又水沫経の中にて仏は説く、若し人にして水の聚沫を見て、諦らかに之を観 余相無きが故に、則ち能く行苦を具足す。此の三苦を具するを解脱を得と名づく。 諸陰は真実有に非ず。又若し仏弟子ならば、深く生死を厭ふ。皆法が本来不 則ち我心有り。 当に知るべし、 五陰無きが故に、 我心は則ち滅

とめるという立場の空思想よりも進んでおり、 これにつづいて、一切諸法皆空を説くが、それは滅法心の徹底した空思想であり、これは色等を第一義諦としてみ 「色即是空」などという中観派的思想と考えられる。即ち其の文に(愆)

当に知るべし、一切の諸法は皆空なり。又空は是れ解脱門なり。此の空は但だ是れ衆生空のみに非ずして、亦 の眼は空なり。現在の眼も、 眼の生ずる時、従来する所無しと説くが如く、 亦四大の分別なるを以ての故に空なり。仏の説くが如し、眼の肉形の中の所有の 滅する時も、 所至の処無し。則ち知る、

第八節

果

諸行が断ずるが故に、断性と名づけ、離するが故に、離性と名づけ、滅するが故に滅性と名づく、 一切の諸行皆滅す。 若し実に諸行有らば、 則はち 正しき断・離・滅は無し、 滅を名づけて無と為せばな 堅に依るとを、 名づけて地等と為す、若し此の空を得れば、 則ち所有無しと説く、と。 又説く、 故に知 一切の

と。 上来、俗有真無という世諦・第一義諦の両面において広く眺め、 当に知るべし、 第一義の故に諸行皆無なり、但だ世諦を以ての故に諸行あるのみ。 相待・因縁・相続の理の上に立って、仮名有

この法無我に達する道という方面は、 なす法(法心)、すなわち、五陰心ある所謂る法心を滅することであって、これは法無我に達するほかに道がない。 いわゆる滅仮名心が成立し、人無我に達する道であったが、それにつづいて滅法心は、仮名の起る根基を 中観派のそれと一致するものである。

すでにこの書の法体有空論(第十一章第一節)のところで詳しく述べた如く、「二世無品」二二(左五c以下一)の立

時ありと名づくるのみ」と説くのである。ところで、「眼の生ずる時、従来する所無し。……」というのは、現存の 未現となすのではないから、 れていることによって明らかに知られる。過未も現もいずれも空である。しかも時という別の実体をみとめて、過 ままを受け継いだものではない。このことは上の引用文に「眼の生ずる時、従来する所無しと説くが如く、 『成実論』の作者のそれであるが、これは決して過未は無体、現在は実有であるという大衆部系の説のその 則ち知る、過去未来の眼は空なり。現在の眼も亦四大の分別なるを以ての故に空なり」と説 『成実論』の二世無品に「時法は実なし。但だ諸法の和合して生滅するを以ての故に 滅する

経典では、

『雑阿含経』一三(九二。)に見出すことができる。即ちその経に次の如く説く。

云何んが第一義空経と為すや。諸〝の比丘よ、眼の生ずる時、来処有ること無く、滅する時、 去処有ること無

『婆沙論』七六(三九五b゚)には、このような「本無今有、 有已還無」 の如き経文は、 是くの如く、眼は不実にして生じ、生じ已つて尽滅す。 有部の三世実有の立場

有の法に依る仮有にすぎず、三世の法体は有部でこれを恒有と説いても、それは常有のことではなく、作用の有無 であろう、という不審が生まれる。しかし『婆沙論』の評家は、過未の離散説を採用した。思うに積聚の事は、実 れとは反対に、過未が離散ならば、過未のことを観じることができず、あるいは「本無今有」等の不合理を来たす を通じて変化が無く、したがって常住なものとなり、方処があり、現見しうるものでなくてはならない。もしもそ と矛盾するかのように考えられるので、次の如く会通している。もしも過未が有積聚(集)ならば、その法は三世 (即ち分位の有無)は之を認めているから、「本無今有」等と経に述べても、決して有部の根本的立場である三世(※)

相違なく、三世区分の考え方とは別に、三世ともに空となす立場をとるのである。三世は諸法と不可分のものであ って、三世の諸法という有為法が空ということは、成実も亦中観派と同様である。このことは『成実論』に十空を

実有法体恒有説とは矛盾しないという。『成実論』では、この『婆沙論』の思想も大いに研究し参考にしたものに

紹介しても、 具体的に何かを詳しく分別して述べてはいないが、 『婆沙論』八(大三七a)に出される十種空を予想 壊空・本性空・無際空・勝義空・空空)の中の有為空というものが、『成実論』にも受け容れられ、先きのような すると考えられると、すでに述べておいた通りであるが、その十種空(内空・外空・内外空・有為空・無為空・散

「過去未来の眼」「現在の眼」も空という思想として表現されているとみることができる。三世と云っても、 証 果

的時間 !の別体をみとめないのが仏教一般であるから、三世諸法(有為)が空であるというように、 具体的に法に立

って、三世の空を説くものとみることができるのである。

の空心は滅せられねばならない。 法心の滅ということは、空智をもって可能であるが、このように滅法心となってみると、空心だけがのこる。こ

四、滅空心

c ]には次の如く説く。 滅空心である。十空で云うと、空空がそれである。空心はいかように滅するかについて、「滅尽品」一五四(大正三 上に、空智をもって、法心を滅することについて述べたが、その場合に残るものは空心のみで、之を滅するのが

滅すればなり。 りて滅す。二には無余泥洹に入りて相続を断ぜし時に滅す。所以は何ん。因縁が滅するが故に、此の心は則ち(ឱ) 問ふて曰はく、此の空心は何れの処に於いて滅するや。答へて曰はく、二処にて滅す。一には無心定の中に入 無心定の中にては、縁が滅するを以ての故に滅し、相続を断ぜし時には、業が尽くるを以ての

故に滅するなり。

೬

る。 さきの法心の滅は、 そのことを、 「四諦品」一七(二五一c゚)には次の如く説く。 即ち 八聖道分によって五陰の 滅を見る位のこと 修道階位の上では、どこでなされるか。 それは 煖等の法の中にあって、(38) 空智を以って滅す

を説く

煖等の法の中に入り、能く仮名及び五陰の法を破す。是れを正見と名づけ、此の正見を以って五陰の滅を見る あり、若しくは麁、若しくは妙なり、麁とは聞慧と思慧とにして正思惟に名づけ、妙とは修慧にして、謂はく とは是を定品と名づけ、精進は常に一切処の行に遍じ、慧品は道に近きが故に後に在りて説き、是の慧に二種 八道分の中にては、戒は応に初めに在るべし、所以は何ん。戒定慧の品の義が次第するが故なり。正念と正定

ዾ

初めて道に入ると名づくればなり。

ところで、滅定によって、空心を滅するとする場合に、その滅定には二種あること、すなわち一方は空心を滅す 他方はそうでないことを知らねばならない。即ち「滅尽定品」 一七一(四匹g以下 )には次の如く 説く ので

尽の者は、次第の中にあり。一は煩悩を滅するが故に滅定と名づけ、二は心心数法を滅するが故に滅定と名づ 滅定に二種あり。 一には諸、の煩悩の尽、二には煩悩の未尽なり。煩悩尽くる者は解脱の中にあるも、 煩悩未

煩悩を滅するは是れ第八解脱にして、亦阿羅漢果とも名づく。……

これが阿羅漢果とされることは、毘曇(有部)と甚だしく異なる(有部ではこれが身証不還果である)。 この阿羅 八種の定によって貪著の心をすてるのを八解脱という。そして、滅定が煩悩を滅するものは第八解脱とされ、

漢果と涅槃との関係については「後三想品」一八○(三五| a · )に次の如く 説くことによって 明了である。 即ちい

果

論

二九九

5<sub>°</sub>

すればなり。若し滅性を説かば、即ち是れ命終して寿を捨て、陰の相続を断じて、無余泥洹に入れるなり。 若し無余に入らば、是れを名づけて滅と為す。 又経の中にて説く。 三性有り、 若し断性と離欲性とを説かば、即ち是れ阿羅漢なり。一切の煩悩を断じ、三界の欲を離れ、 断性と離欲性と滅性となり、 有余泥洹に住

①現在泥洹と、②究竟泥洹とのことが説かれている。 即ち滅定は有部では(『婆沙論』 において知られる如く)漏(※) (※) それは果して究竟の涅槃と未究竟のそれとであろうか。「八解脱品」一六三(三三九b゜)に よれば、 つぎの 如く、 尽とはなさないが、『成実論』において、滅定は漏尽と名づけ、阿羅漢果であり、そのことを疑う者に対する回答 無余涅槃は、死して後これに入るという。死によって無余涅槃となり、生前が有余涅槃であると説いたとしても、 として次の如く説かれる。 と。この文によれば、阿羅漢果は有余涅槃であることが示される。しかもそれに対し無余涅槃があるとする。その

経の中にては、総相にて滅を説き、分別して是れ心の滅なり、是れ煩悩の滅なりとは言はず。 得、二には第一安穏を得、と。是の故に学人の所得は真の滅には非ず。又経の中にて説く。若し比丘にして能 如し。二種の滅あり、 く滅定に入らば、 亦二種の安穏をも説く。一には安穏、二には第一安穏なり。安穏を得るものも亦二種なり。一には安穏を 一切の事は訖る、と。若し滅定にして、阿羅漢果に非ずんば、即ち応に一切の事は訖るとは 一には滅、二には次第滅なり。二種の泥洹あり、 一には現在泥洹、 二には究竟泥洹な 経の中に説くが

説くべからず。

る。 と。この文だけでみると、現在泥洹と究竟泥洹とは必らずしも、生前と死後との区別でなされてはいないようであ もっとも、これは経文として述べるところであるから、そうした区別がないのであろう。

ψ 「明因品」一四○(二五a以下一)に依れば、 阿羅漢というものの 性格をくわしくのべる。 そこには煩悩が尽きて 生前中には身があり、その煩悩の勢力がのこっていること、そして死ぬときにそれが滅することを、つぎの如

く説いている。

種子の復た生ずること能はざる如くなればなり。……三結を断じて須陀洹果を得、貪欲等が薄らぎて斯陀含果(፡ヌ) 諸~の阿羅漢は智慧の力強うして、一切の煩悩も勝つこと能はざるが故に、将に命終せんとする時に、能く生 為し、無明覆蔽す、此の因縁を以て則ち後身を受く、阿羅漢には是の縁が具せざるが故に後身なし、と。…… に生ずれば、煩悩は尽くと雖も、 阿羅漢の諸業は集まらず成ぜず、故に知る、諸業は煩悩に由りて成ずるなり。……是の身は本煩悩に由るが故 を受くることを障ふ。……阿羅漢の無漏の智慧は煩悩を焼くが故に、応に復た生ずべからざること、焦げたる 輪は止まらざるが如し。……経の中にて仏の説くが如し、識を種子と為し、業行を田と為し、貪愛を水と 欲界の結が尽きて阿那含果を得、諸〝の禅定の中にても亦是の如く、次第に一切が都て尽きて阿羅漢果(¾) (¾) 勢力を以ての故に身は猶断ぜず、杖を以て輪を転ずるに、暫く杖を廃すと雖

死となるのでないことが示されている。即ち有余涅槃が全的に認められているわけである。 この文中にて、 「煩悩は尽くと雖も、勢力を以ての故に身は断ぜず」とあり、漏尽(涅槃)を得ても、直ちに(氮)

第八節

証

果

「五智

品」一九六(六八c以下三)に次の如く、それを否定する。 かもこのような涅槃は実有のもの (法)かどうか。それを実有となすのは有部であるが、この論には、

くんば、則ち常に生死に処して永く脱する期無し。瓶の壊と樹の断と有るは、但だ実に別法あるに非ざるが如 るが如し。問ふて曰はく、今泥洹無きや。答へて曰はく、泥洹無きには非ず。但だ実法無きのみ。若し泥洹無 智生ず、謂はく、諸行の無なるに随ひて、名づけて泥洹と為す、此の物無きに随ひて、此の物は空なり、 樹を断ずる等の中に於いて、智が生ずるも亦別に断法あること無きが如し。又諸行に由るが故に、是の中にて 異名にして、五陰の法の無なるを名づけて 泥洹と為す。 是の中には 有なくして、 而も名のみは有なりと為さ りて泥洹と名づけんや。又亦た更に別に尽の法有ること無し。但だ巳生の愛は滅し、未生は生ぜざる爾の時を 問ふて曰はく、泥洹は実有なるに非ざるや。答へて曰はく、陰が滅して無余なるが故に泥洹と称す、是の中に なきが如し。若し爾らずんば、亦応に別に衣尽等の法あるべし。汝は滅智ありと言はば亦妨ぐるところなし。 のみ尽と名づく。更に何れの法有りて、説いて尽と名づけんや、実に説くべからず。復た次に、有は是れ法の は何の所有あらんや。……泥洹とは、是の中にて此の苦が滅して余の苦は生ぜざるを言ふに、更に何れの法有 此れ則ち不可なり。尽く滅するを以ての故に、説いて泥洹と名づくればなり。猶ほ衣が尽きて更に別の法 と知

る。 ૮ しかし『成実論』では、涅槃を仮有としたり、虚無となす考え方には反対する。「滅尽定品」一七一(大正三二 涅槃を実有の法とみないのが『成実論』であるが、経部も亦有部が択滅(即ち涅槃)を実有となすのに反対す

c)には、涅槃と滅尽定との区別をつぎの如く説く。

泥洹に入れる者は、先業所受の命と熱と識とが滅して更に生ずることを期せざるに、此の人には命と熱とは滅 く起る、是の故に心は能く更に生ずるも、泥洹に入れる者には、心は更に生ぜず。故に知る、此の定は無心な せざれば、先の心の生ずることを期せばなり。……滅尽定に入れる者は是の六入及び身命に因るが故に還た能

定に入った者は識がないだけで、命と熱が依然としてあり、その識も、全然皆無になってしまって木石と同じであ と。この文でみると、涅槃に入った者は、煩悩滅尽した死と異ならないということが知られる。之に比べると滅尽

るというのではない。このことについて、同品(天正三二・)にはつぎの如く述べる。

滅せるなるに、滅尽定に入れる者は、但だ心のみ滅して、而も命と熱とは身を離れず、と。故に知る、応に無 心の衆生あるべし。又是の人には心の得が常に在り、得の力を以ての故に、亦心有りとも名づくれば、

は反対しているが、この論の「不相応行品」九四(二八九a・)には、つぎの如く説かれている。 と。ここに得というているのは、不相応行法の中の得である。これは別法(実有の法)があるとする有部の思想に

同じからざるなり。

得とは諸法が成就して衆生と為るが故に得あるなり。衆生が現在世の五陰を成就するを名づけて得と為す。又 過去世の中の善不善の業は未だ果報を受けざるも、衆生は是の法を成就す。経の中にて、是の人は善法を成就

第八節 果

又不善法を成就すと説くが如し。

尽定に入った者、即ち無心の衆生といっても、心が虚無なのではない。そこで木石と全たく同じというのでなく、 ある意味において、心は有るとも言えるというのである。随って、滅尽定は、所謂る有余涅槃に相当すると言って と。滅尽定に入っても、心の得は常に在り、その得の力という辺において、心が有るということができるから、滅

「滅」にほかならないが、その滅を「聖行品」一九二(六五b以下))には次の如く説く。 ところで、無余涅槃に入ると、空心も滅してしまう。その滅空心の風光はいかようであろうか。そういう涅槃は

よいのである。

滅は是れ第一義諦なるが故に有なり。 経の中にて説くが如し。 妄は謂はく虚誑にして、 滅は即ち是れ如実の決定なるが故に、第一義の有と名づく。又行者は真実智を生ず。一切の有為は、皆悉(※) 諦は如実に 名づく、

と。このように涅槃を第一義有とする思想は、中観派のそれを採用しているものと考えられる。その涅槃の有は、(፡፡シ) く空無なり。故に知る、滅は是れ第一義の有なり。

世諦において、有とか無とかという考えを超えたものなのである。その第一義有という面において涅槃は有である

が、 その有の風光はいかようであるか。 これにつき 「五智品」一九六(三六八c゚)にはつぎの如く、それを泥洹智

として表現している。

此の法にして滅せば、 泥洹智と名づく、生が滅するが故に、老死が滅し、乃至、無明が滅するが故に、 諸行が

滅するが如し。

「若しくは有仏なるも無仏なるも、是の性は亦常住なるが故」に、これは、 同時に法住智であるか

どうか。之につき、本論にはそれを否定して、次の如く説く。

諸法にして尽滅せば名づけて泥洹と為す。是の滅尽の中には何れの法有りて住せんや。

そして泥洹の実有を否定して「陰が滅して無余なるが故に泥洹と称す、是の中には何の所有あらんや」と説く。

そして泥洹が実に有るという有部の思想が同品(匠)に、次の如くみられる。

説 く**、** 説く。 法のみ有り、有為法と無為法となり、有為法には生滅住異あるも、無為法には生滅住異なし、と。又経の中に 応に実有なるべし。又泥洹の中の智を滅智と名づく。若し法無くば、 実に泥洹有り。何を以て之を知るや。滅諦を泥洹と名づくればなり。苦等の諸諦は実有なるが故に、泥洹も亦 は諸の比丘の為に説く、生起あらば有為法を作し、不生あらば、無為法を起作す、と。又経の中に説く、 色は是れ無常なり、 諸<sup>、</sup>の所有の法は、若しくは有為、若しくは無為、 色を滅するが故に、 泥洹は是れ常なり、 滅尽せば泥洹なり、唯此れのみを上と為す、と。 乃至識も亦是くの如し、 云何んぞ智を生ぜんや。 又経の中にて仏 又経の中に説 又

はんや。又諸経の中にて、定んで泥洹は無法なりと説くこと有ることなし。故に知る、汝が自ら憶想して、 の性と及び無為の性とを知る、と。無為の性は、即ち是れ泥洹にして、真智を以て知れば、云何ぞ無なりと言 滅は応に証すべし、若し法無くんば、何の証する所ぞ。又仏は多性経の中に説く、智者は実の如くに有為 泥

之に対し『成実論』には(こ以下)次の如く、涅槃という別法(実有の法) の無いことを説いている。

証

果

生のものは生ぜざる、爾の時を尽と名づく、更に何れの法有りて説いて尽と名づけんや。実に説くべからず。 泥洹の名あるなり。又苦が滅せば、更に別の法ありとは名づけず。経の中に説くが如し、諸の比丘よ、若し此 復た次に、有は是れ法の異名にして、五陰の法の無なるを名づけて泥洹と為す。…… ふに、更に何れの法有りて泥洹と名づけんや。又亦た更に別に尽の法有ること無し。但だ已生の愛は滅し、未 離して身心の貪愛は永く尽きて離滅するなり、と。泥洹とは是の中にて此の苦が滅して余の苦は生ぜざるを言 の苦が滅して、余の苦が生ぜずして、更に相続すること無くんば、是の処は第一寂滅安穏なり、 有る時には、瓶無きは壊法なれば、若し瓶の壊する時には、瓶が壊すと説くことを得るが如く、樹を断る等も 無相と曰ふ。 若し法相にして猶ほ存せば、 何ぞ無相と名づけんや。 経の中に説くが如し。 行者は色相の断を べからず。又若し泥洹あらば、応に其の体を説くべし、 若し諸陰を離れて更に異法の泥洹と名づくる者あらば、 亦是くの如し。 にして是れ法ならば、則ち体性無くして見ることを得べからず、此の法は滅せざるを以ての故なり。 是の中にて、 乃至、法相の断を見る、と。又経の中に処処に、一切行は無常なり、一切法は無我なり、 是くの如く、 我は諸法の体性に名づくれば、若し諸法の体性を見ずば、無我を見る者と名づく。 若し諸行にして猶ほ在らば、爾の時には泥洹とは名づけず、諸行が滅するが故に 何れの者の是れなりや。又泥洹を縁ずる定を名づけて 則ち応に諸陰の滅尽せるを名づけて、 以て泥洹と為す 寂滅の泥洹と説 所謂一切を捨 随つて瓶 若し泥洹

ዾ そうすれば泥洹は皆無かというと、そうではないと説き、 無為法というものを否定しないという立場を示して

いる。

即ちいう。

泥洹無きには非ず、但だ実法無きのみ。若し泥洹無くんば、 壊と樹の断と有るは、但だ実に別法あるに非ざるが如し。余諦等と言ふには、皆已に通じて答へたり。 則ち常に生死に処して、永く脱する期無し。 瓶の

何ん。苦の滅あるが故に、不生不起不作無為の法等有りと説くも、悉く害する所無ければなり。

は第一義有であるから、皆無(虚無)とは区別されねばならないのである。 と名づく。又行者は真実智を生ず、一切の有為は皆悉く空無なり」と説くが、一切有為の空無と比べるとき、涅槃 義有であるから、 ここに不生不起不作無為の性と説いているのは、既述の「聖行品」一九二に説く第一義有のことをいう。 涅槃は皆無ではない。その文(六五b以下一)に 「滅は即ち是れ如実の 決定なるが 故に第一義の有 第一

である。 この品に「是の心は無所有を縁ず。……泥洹を知るが為めの故なり」と説く。有余涅槃は滅尽定に入って、一種無 生長させて涅槃法を得ると説かれており、 く「本有の滅諦」などという説は、 であるから、上記のような無所得・無相の境は、本浄の心性がそのまま露顕したもの、などとは言わない。 心の者となったのをいうが、真に無余涅槃に入れば、空心をさえも滅してしまう。その無余涅槃の状については、 「滅尽品」一五四の初めに、 すでに阿含部の経典において、 心性の浄不浄論において、 「泥洹を縁ずれば、是れを空心と名づく」と説くが、その空心は、 この論が、本浄説でもなく不浄説でもないとする立場であることは既述の通り 六勝生類説があり、即ち白勝生類の人でも、(ヨイ) この 論の滅諦を正しく 理解してはいないであろう。 この無余涅槃というもの 滅諦即ち涅槃(法)は、滅尽定によって得せられ、その人の死後は無余 黒勝生類の人でも、 無所得であるとは、 何を縁ずるか。 不黒不白法を 無相のこと おそら

第八節

証

果

明はほとんどこれを斥けているからにほかならない。 有とされつつも、簡単な解明に終っているのは、大体において中観派の解明に賛同しているからであって、有的説 同様の説明をなしていて、まだ瑜伽哲学的解明というものがなされていないからである。この論の滅諦が、第一義 心論的精解などは全然ない。なぜかというに、滅諦聚の全体は、中観派の論書のあるものと同様の組織を用い、又 涅槃ということになると解しうるのである。この論には、第一義有とは説くが、くわしい解説はなく、もちろん唯

# 第九節 修 道 論

ある。ところで、この八正道を略して説けば、三昧・定具・智の三種で、本論には、此の順序に従い、 と五力と七菩提分と八聖道分となり」という文によって知られる。しかし三十七助菩提法も八正道に摂まるもので の「四諦品」一七(|五| b゚)に「道諦とは、 謂はく三十七の助菩提法にして、 四念処と四正勤と 四如意足と五根 づけて智と為す」と。しかし八正道のみでなくて、三十七助菩提法がまた道諦であって、このことは、既にこの論 **直聖道にして、正見乃至正定なり。是の八聖道には、略して説かば二有り。一には三昧及び具と名づけ、二には名** とされる。即ち「定因品」一五五(三三四b゚)に説いて言う。 「論者曰はく、 今道諦を論ぜん。 道諦とは謂はく八 滅を生ずることを中心と為すが、この論にも亦そういう順序で述べられている。そして修道の主要のものは八正道 この論には、道諦聚において、修道論が説かれる。一般的に言えば修道論の概要は苦果の因である悪業を滅し、

#### 三昧

### (1) 三 味 の 因

を生ず。 ず。問ふて曰はく、云何にして心悦ぶや。答へて曰はく、清浄の持戒に従って、心が悔ひずして生ず」と。この文 等の相なりや。答へて曰はく、心を一処に住すれば、是れ三昧の相なり。問ふて曰はく、是の心は云何が一処に住 の心住一処は、心一境性のことである。以上、三昧の因を説いたから、更にその三昧は何の因となるかにつき同品 問ふて曰はく、云何んが喜を生ずるや。 答へて曰はく、 三宝を念じ、 及び法を聞く等に従りて、 心悦ぶが故に生 く楽なりや。答へて曰はく、身心の麁重を苦と名づくれば、猗法を以て身心の麁重の相を除くときは、 す。問ふて曰はく、当に云何んが習すべきや。答へて曰はく、楽習する所に随ふなり。問ふて曰はく、 するを得るや。答へて曰はく、多習する所に随って、 此の処に於いて住し、 若し多習せざれば、 ついて、その因に関連することにつき、「定因品」一五五(三三四b・)に説いて言り。 「問ふて 曰はく、 三昧は何 を清浄にして、蓋心を除き、心を住せしめて、心を動ぜざるとき、則ち能く実の如くに、苦聖諦と集滅道聖諦とを 道諦聚は、定(三昧)と定具を説く部と、智を説く部とに二分せられる。今はじめに第一部の中、定即ち三昧に(翌) 問ふて曰はく、云何んが猗を生ずるや。答へて曰はく、歓喜の因縁を以ての故に、身心が調適するなり。 「是れ如実智の因なり。如実智とは謂はく空智なり。説の如くに行ずる者は、是くの如くに心を摂し、心 則ち 速かに捨離 云何んが能 則ち能く楽

道

知る智慧であり、それを空智となしている。又、如実に四諦を知るには、散心では出来ないことを述べているので(※) 定心を以ての故に得。……」と。この文には、三昧が如実智を生ずる因であること、又その如実智は如実に四諦 工巧等の利をすら得ること能はず。何に況んや能く出世間の利を得んや。故に知る、 是の故に如実智を得んと欲せば、 当に勤めて精進して、三昧を修習すべし。 散心の者は、 一切の世間出世間 尚ほ世 の利は、皆 この経書、

#### ②三昧の相

るは、 るのであり、そのものも亦住せしめるものを要し、無窮になるのであり、過失を犯すことになろう。若しも先の説 若しも心が一境に住するのが三摩地とすれば、その三摩地という心理現象も亦、之を一境に住せしめるものを要す 心も亦是くの如く、 の義は然らず。若し心にして三昧を得て、能く縁の中に於いて住せば、是の三昧も亦縁の中に住し、亦応に更に余 有る人は説く、三昧と心とは異なり、心が三昧を得るときは則ち一処に住すればなり、と。此の言有りと雖も、是 ……当に知るべし、 の三昧に因りて住すべく、是くの如くならば、 境に住せしめる時、三摩地が働いているとするのが有部である。然るに『成実論』では、その説を採用しない。 「定相品」一五六(三四b以下 ̄)には三昧の相について 次の如く述べる。 是れ三昧の相なり、 心の辺に別の三昧無し。心の久住するに随って、名づけて三昧と為す」と。三昧とは心心所を 応に三昧に因りて住すべからず。是の故に若し三昧が心と異ると言はば、義に於いて益無し。 と説く。三昧と心とは一と為すや、異と為すや。答へて曰はく、三昧と心とは異らず。 無窮なれば、是の事不可なり。若し是の三昧にして自然に住せば、 「問ふて日はく、 汝は心が一処に住す

とは反対に、三摩地を境に住せしめることは不要で、 即ち三摩地を心外に置く必要はなくなる、とする。この文の解釈によれば、 自然であるとするならば、 心の他に三昧が有るのでなく、 心も三昧を待たないで境に住し得 心

に住しているのを三昧と名づけるというのである。

若し動ずるを制せざれば、 が調適する時には、 心が少時住し、若しくは小縁を見れば、是れを小と為す。余の二も亦爾り。又時に随ふが故に三種の相有り。 にも亦二種あり。 三種有り。善と不善と無記となり。 昧を無漏と名づく。 て日はく、 灸すれば則ち消え、 と発相と捨相となり。心が退没する時には、応に発相を用ふべく、心が掉動する時には、応に制相を用ふべく、 と為らば、皆定根と名づくればなり。是の三昧は、縁に住するに随ふ故に、三種を分別す。小と大と無量となり。 づけ、亦名づけて慧とも為す。心を摂するが故に、三昧と名づけ、如実に知るが故に、慧と名づく。心を摂するに 次に同品に、三昧の有漏・無漏を論じて言う。 但だ無漏定のみを名づけて定根と為す、と。是の語は然らず。若しくは有漏にても無漏にても、 三昧は二種にして、 一には解脱の因、二には解脱の因に非ず。解脱の因とは、名づけて定根と為す。 所以は何ん。是の時を名づけて如実に知見すと為せばなり。爾の時には、二種をも亦三眛と名 常に漬すれば則ち生じ、若し常に捨置すれば調柔ならざるが如く、 応に捨相を用ふべし。 則ち常に散乱し、 若し没するを発せざれば、 則ち復た懈怠し、 若し適なるに捨せざれ 有漏と無漏となり。 是の中にて、善を以て心を摂するを三昧と為し、不善無記には非ず。 金師の金を治するに、或は灸し、 「問ふて曰はく、是の三昧は有漏と為すや、 世間の諸、の禅定は、 是れ有漏にして、 或は潰し、 行者の心も亦是くの如し。 或時には捨置す。 法位に入りし時の諸三 無漏と為すや。 有る論師の言は 能く解脱の因 此の三昧 若し常に 制相 心

道

解説

するが如く、行者の心を調するも、亦是くの如し。又此の三昧には、三種の方便あり。入定方便と住定方便と起定するが如く、行者の心を調するも、亦是くの如し。又此の三昧には、三種の方便あり。入定方便と住定方便と起定 方便となり。法の如くに定に入るは、是れ入定方便、定に在りて動ぜざるは、是れ住定方便、法の如くに定より起 則ち還た適ならず。又馬を調するに、若し疾ければ則ち制し、若し遅ければ則ち策ち、若し調ならば、 則ち捨

をうることが出来ないとしている。 を掲げる。又M多善少慧、回少善多慧、M多善多慧臼少善少慧の四種ともなし、第三は能く定を得るが、第四は定 を取る、臼聞いて定法に随ふ、と言う四を挙げている。又定を修するには、臼常に勤修するも一心には行ぜず、臼 つは、是れ起定方便なり」と。又この品には、定を得る因縁として仞今世に勤修す、回前身に縁あり、엕善く定相 一心に行ずるも常には勤修せず、엕亦は常に修習し亦は一心に行ず、臼常にも習せず一心にも行ぜず、と言う四種

#### 3) Ξ

眛

「三三昧品」一五七(三三五a゚)には、 (1)一分修三昧、 向共分修三昧、 
的聖正三昧の三種の三昧を挙げている。

の、共分修とは、若しくは定をも修し、亦慧をも修するもの、是れ世間の三昧にして、煖等の法の中に在り。聖正 同品に解説して言う。「一分修とは、 若しくは定を修するも、 慧を修せず、 或は慧を修するも、 定を修せざるも これは『婆沙論』等に出ていない珍らしい三種の三昧であるが、これらは定慧について三を分けたものと見られる。

三昧とは、若し法位に入りて能く滅諦を証すれば、則ち聖正と名づく。……又若しくは定慧が一時に具足するが故 つぎに一般に言われる三三昧を同品(<u>|三三五b</u>)に説く。「問ふて曰はく、 又経の中に、 三の 三昧は空無相無願<sup>(3)</sup> 聖正と名づく。定慧を以て解脱を得るを、俱解脱と名づくるが如し」と。

なり、 ば、 ざるが故に、一切の苦を脱す。是くの如き等の利は、皆空を修するを以ての故に得。是の故に三と説く」と。これ く相を見ざるなり。 何が故に三と説くや。答へて曰はく、是れ空の能なり。 是れを名づけて空と為す。是くの如く空の中には、 願求する所無ければ、 是の空を 即ち無願と名づく。 是の故に此の三は一義なり。 と説く。是の三の三昧は、 相を見ざるが故に無相なり。 云何んが差別するや。答へて曰はく、若し行者にして、衆生を見ず、 無相なるが故に願はず。 相の取るべきなければ、此の空は則ち是れ無相、 謂はく応に空を修すべし。空を修すれば利を得。 願はざるが故に、身を受けず。 問ふて曰はく、若し爾ら 亦法をも見 空の中

が一般に言われている三三昧である。

け、 昧は差別せるが故なり。又三昧は能く如実の知見を生ずるが故に、三昧と名づく。果中に因を説くが故なり。 日はく、 と無相無相となり。 また別の三三昧があると同品(三三五c°)に説く。「問ふて曰はく、又経の中に三の三昧を説く。 答へて曰はく、 無相を以て五陰の寂滅を見、 是れを空空と名づけ、無願を以て五陰を厭患し更に無願を以て此の無願を厭はば、 若し空等の三の三昧にして、実に是れ智慧ならば、 有る論師は言はく、 学人も亦応に得べし。 何者か是れなりや。答へて曰はく、空を以て五陰の空なるを見、更に一空を以て能く此の空を 是の空空等の三の三昧は、 更に無相を以て無相を取らずば是れを無相無相と名づく」と。 所以は何ん。 行者は応に有漏無漏の一切の法の滅を証すべければなり。 但だ無学人のみが得、(38) 何が故に三昧と名づくるや。答へて曰はく、 余人には非ず、 是れを無願無願と名づ 又説く。 空空と無願な 是の事は云何 問 問ふ の三

是の故に学人も亦応に無漏法の滅を証すべし」と。

道

論

## (4) 四 修 定

楽の為にする、 [修定品」一五八(三三五c゜)によるに、 (四知見の為にする、)分慧分別の為にする、(円漏尽の為にするもので、これを四修定という。 色界定を修し、 四の為にするものがあると説く。 

#### 四無量定

(5)

見て悲を生ずること能はず。若し能く一切衆生の中に於いて深く慈心を行ずれば、人が子の急に遭うて苦悩するを 是れ慈心の差別の三種なり。 名づけて悩と為す。 相違して無益の事を求めず。行者も亦爾り。但だ衆生の為に安楽の事を求めて安楽に非ざる事を求めず。悲とは悩 て日はく、 るが如く、 要点のみ引用しよう。 と相違する慈心に名づく。所以は何ん。亦衆生の為に安楽を求むるが故なり。問ふて曰はく、瞋と悩と何の差別あ 「四無量定品」一五九(三六b以下一)には四無量(四無量定、 答へて曰はく、 大歓喜を生じて、自ら利を得るが如し。問ふて曰はく、此の三は皆是れ慈なりや。答へて曰はく、 妬は他の好事を見て、心に忍びずして、則ち嫉恚を生ずるに名づく。行者は一切衆生の、 何をか善知識の相と謂ふや。答へて曰はく、常の相、 行者も亦爾り。一切衆生の為に常に安楽を求む。是の故に此の人を一切衆生の与に善知識と為す。 又瞋を悩の因と為す。瞋心を懐かば、 心の中に瞋念を生ぜば、 「慈悲喜捨なり。慈は瞋と相違する善心に名づく。善知識が善知識の為に、「怒」 所以は何ん。瞋らざるを慈と名づく。有る人は能く瞋らずと雖も、 **過**打して此の衆生を害せんと欲す。瞋より身口の業を起せば、 必ず能く悩を行ずればなり。 四無量心定)につき詳説するが、 今世後世の利益安楽を求むることを為して、 喜とは嫉妬と相違する慈心 而も苦しむ衆生を 常に利安を求む 概要を知る為に 増益の事を得 即ち 即ち 問ふ

(一○九゚゚・)に依るに「悩は謂はく諸有の罪事を堅執し、此れに由り、(大正二九・)に依るに「悩は謂はく諸有の罪事を堅執し、此れに由り、 尚ほ或は悲を生じ、子が己に勝ることを見て、而も喜ぶこと能はざればなり。行者は一切衆生の増益の事を得るを 見るが如く、 と悩との差別を説いているが、悩の説明は『倶舎論』とは異なっていることを注意すべきである。 らしめんと欲す。是の故に捨を行ず。又行者は貪恚の心の過を見るが故に捨を修行す」と。此の引文の中、 故に喜を修す。……問ふて曰はく、云何が捨を行ずるや。答へて曰はく、等ならざる心の過を見、心をして等しか …問ふて曰はく、 瞋恚の過患を説くべし。 此の過患を知り已れば、 常に慈心を修し、 又慈心の利益功徳を見るべし。…… 慈心平等なり。 心をして等しからしめんと欲して、親に於いては親を捨し、怨に於いては怨を捨し、然る後に一切衆生に於いて、 からず、親に於いては則ち重く、 而も他の増益の中に於いて、歓喜の心を生ずること能はず。何を以てか之を知る。有る人は怨賊の苦を見てすら、 云何んが悲を修するや。答へて曰はく、行者は諸、の衆生の楽は少く苦は多きを見るが故に悲心を生ず。 歓喜の心を生ずること、己と異ること無きが如し。是れを名づけて喜と為す。 問ふて曰はく、何の所捨の故に捨と名づくるや。答へて曰はく、随って、怨親を見るとき、 爾の時に慈心が転ずるを名づけて悲と為す。或は有る人は他の苦しむ中に於いて、能く悲心を生じ、 悲喜も亦爾り。…… 問ふて曰はく、 何の方便を以て此の慈心を得るや。 答へて曰はく、後に当に 云何んが喜を修するや。答へて曰はく、 中に於いては如かず、 怨に於いては転た薄し、 悲喜も亦爾り。 是の故に行者は 行者は他の利を嫉まば、是れ凡鄙の相なりと見る。是の 如理の諫悔を取らず」と説き、 故に知る、 慈心の差別を悲喜 『俱舎論』二一 則ち慈心等し 問ふて日 初に瞋

むことを意味する。『成実論』では「瞋心を懐かば、必ず能く悩を行ず」と言い、なやますことを言うから、

『俱

第九節

道

舎論』とは相違していることが知られる。

## (6) 五聖枝三昧

を壊裂す。五陰の空なることを観ずるが故に観相と名づけ、能く泥洹に至るが故に名づけて聖と為す。問ふて曰は(゚゚タ) が相同じき故に、名づけて一枝と為し、第三禅は喜を離れたる楽なるを以て、別して一枝と為し、第四禅の中の清 五智なり。……」と。この文中、 する所なり、と。是れ第二智なり。此の三昧は寂滅妙離なるが故に得、と。是れ第三智なり。此の三昧は現在楽に の三昧は、聖清浄なり、と。是れを初智と名づく。此の三昧は凡夫に非ざるものの近づく所にして、是れ智者の讃 浄心を第三枝と名づけ、此の三枝に依りて、能く明相と観相とを生じ、是の明相と観相とを因と為して、能く五陰 「五聖枝三昧品」一六○(|三七゚以下||)には、 喜と楽と清浄心と明相と観相との 五聖枝三昧につき、 経の中に聖五智三昧を説く。 「経の中に五聖枝三昧を説く。謂はく喜と楽と清浄心と明相と観相となり。喜は是れ初禅と二禅とにして、喜 後には楽報を得、 と。是れ第四智なり。 後の方は、定中に起る智を説いたものである。 何者か是れなりや。答へて曰はく、仏は自ら説く、 此の三昧には、 我は一心にして入り、 行者は是の念を作す、 一心にして出づ、と。是れ第 次の如く説 我が此

# (7) 六 三 眛

六三昧とは⑴一相修為一相、

(中) 一相修為種種相、

44

一相修為一相種種相、

(<del>)</del>種種相為一相、

H 種種相修為種種

棋 ふて曰はく、経の中に六三昧を説く。一相を修して一相と為すあり、一相を修して種種相と為すあり、 △種種相修為一 相種種相の六を言う。之について「六三昧品」一六一(三八a以下一) には次の如く説く。 一相を修し 問

順入と逆入と逆順入と順超と逆超と逆順超となり」と。この後の方は入定の種類の六を分ったものであるが、この 定及び五陰の方便を生ずれば是れなり。種種相修も亦是くの如し」と。又説く。「有る人は説く。六種、入定す。 るが故なり。五陰等の諸法の中の方便に於いて(生ずる)の故なり。問ふて曰はく、云何んが一相を修して一相と 為すや。答へて曰はく、若し人、定に因りて還た能く定を生ずれば是れなり、一相を修して種種相と為すとは、若 て一相種種相と為すあり。種種相の修も亦是くの如し。何者か是れなりや。答へて曰はく、 し人、定に因りて能く知見を生ずれば是れなり。 逆順入と逆順超とは、順序を経ずに自由に、 禅定を一縁の中に於いて一心に行ずるが故なり。 逆に順に入定するのと、超修するのとを言う。 一相を修して一相種種相と為すとは、若し人、定に因りて能く禅 種種相とは、応に是れ知見なるべし。諸法の種種性を知 一相は応に是れ禅定な

(8) 七 三 眛

云何んが此の禅定に依りて諸漏を尽すことを得るや。答へて曰はく、仏は説く、行者は、随って何れの相、 無所有処に依りて漏尽を得。依とは因に名づく。……謂はく諸漏を尽すが故に、説いて依と為す。問ふて曰はく、 これを「七三昧品」一六二(|三八0以下||)に説いて言う。 七三昧とは色界の初禅・二禅・三禅・四禅と、(⑸) 無色界の空無辺処・識無辺処・無所有処とを合したものである。(፡፡፡) (፡፡፡) 「論者言はく、 七依有り。 初禅に依りて漏尽を得、 乃至

受想行識は病の如く癰の如く箭の如く痛悩にして、 諸漏を解脱す。乃至、 初禅に入るも、是の行者は復た是の相・是の縁を憶念せずして、但だ初禅の中の所有の諸色、 無所有処も亦是くの如し、と。……問ふて曰はく、非想非非想処にては、(፡፡፡) 無常苦空無我なりと観ず。是くの如く観ずる時に、 何故に依を 心に厭離を 若しくは

何れの

道

論

説かざるや。 ……答へて曰はく、 ……非想非非想処は亦想が了ならざるを以ての故に、 想定とは説かず」と。

(9) 八 解 脱

は、 のみ有り。 故に知る、 て、 ん だ識有るのみ、 第二解脱の中にて、 中に八解脱を説く。 は空観であることは注意を要する。 処解脱、 ればなり。 八解脱は⑴内色想観外色解脱、(55) 心識の空なるを説く。六種経の中に説くが如し、若し比丘にして五種の中に於いて深く厭離を生ぜば、 乃ち滅尽を得、 若し色を滅し、 此の事然らず。 ⟨無所有処解脱、 第三解脱の中にて、外色も亦壊す。故に内外の色を見ず。是れを色空と名づく。 浄観も亦解脱無し。 行者は初解脱の中に於いて、漸く身色を壊し、 初は内は色想にして外色を観ず。行者は此の解脱を以て諸色を破壊す。 是れを八解脱と名づく。有る人言はく、初二の解脱は、是れ不浄なり。第三の解脱を浄と名づ 内は無色想にして、外色を観ずと説けばなり。内色を破するを以ての故に内は無色想と云ふ。 心を滅せば則ち有為は都べて滅すればなり。是れを阿羅漢果と名づく。是くの如きの次第を以 当に知るべし、 所以は何ん。是れを解脱と名づくるに、不浄観を以て、而も解脱を得ること有ること無け () 非想非非想処解脱、 但だ空観を以てのみ、能く解脱を得。 (中内無色想観外色解脱、 即ち「八解脱品」一六三(|三九a以下|)に次の如く説く。 是の中の四の解脱は諸識を壊裂す。 **労滅受想定身作証具足住解脱である。** 第二解脱の中に至りて、内色已に壊したれば、 パ浄解脱身作証具足住解脱、 又外道は能く浄不浄観を得るも、 第八解脱にて、 この八解脱は『成実論』で ()空無辺処解脱、 切は滅尽す。 ……四の解脱の中にて 何を以てか之を知る。 「論者言はく、 而も解脱を 但だ外色 **お識無辺** 所以は何 余は但 経の

得とは名づけず」と。このように『成実論』では、八解脱は空観にほかならない。

中の滅より空を見出したところに、特色を持っているのである。 滅定に入らば、一切の事は訖る、と。若し滅定にして阿羅漢果に非ずんば、即ち応に一切の事は訖る、 得、二には第一安穏を得、と。是の故に学人の所得は、真実の滅に非ず。又経の中に説く、若し比丘にして、能く 二には究竟泥洹、亦二種の安穏を説く、一には安穏、二には第一安穏、安穏を得る者も亦二種なり、一には安穏を 論』の意で答える。即ち同品(三三九b・)に説く。 「問ふて曰はく、 汝が滅定は是れ阿羅漢果と説くは、 此の事然 らず。問ふて曰はく、 学人は実には八解脱を得ざるや。 答へて曰はく、 経の中には、 学人は九次第定を得と説く とは言はず。経の中に説くが如し、二種の滅あり、一には滅、二には次第滅、二種の泥洹あり、一には現在泥洹! ち学人も、応に漏尽を得べし。答へて曰はく、経の中に総相にて滅を説き、分別して是れ心の滅、是れ煩悩の滅、 らず。所以は何ん。学人も亦八解脱を得と名づくればなり。汝は滅定を、名づけて漏尽と為すと説くも、然らば則 有部とは解釈を異にし、滅定を漏尽とする。ここが『成実論』の特色である。そこで有部の意を以て問い、『成実 滅尽を得とは説かず。……」と。思うに此論は、四諦を重視するが、その点では大乗論と異なり、 (有部)では、滅定は漏尽の定とはしない。それは有学の人の修する定とみる。この『成実論』では と説くべか しかも四諦

# (10) 八 勝 処

「八勝処品」一六四(三四〇b・)に依るに、次の如く八勝処について説明している。(旣)

内色想見外色少―内は色想にして外色の少なるを見、若しは好、若しは醜、是の諸色に於いて勝知勝見する

故に勝処と名づく。

九節修道 論

- □ 内色想見外色多─内は色想にして外色の多なるを見る。
- ⇒ 内無色想見外色少─内は無色想にして、外色の少なるを見る。
- 四 内無色想見外色多—内は無色想にして、外色の多なるを見る。
- ⑸ 見青─内は無色想にして、外の青色青形青光なるを見る。……
- ♡ 見黄―黄を見る。
- ○八 見白―白を見る。

<del>(L)</del>

見赤

-赤を見る。

略して説くを以ての故に八勝処有り。行者にして、若し能く空を以て諸色を壊裂すれば、爾の時を名づけて勝処と 同品に言う。 「行者は是くの如き等の無量の諸色を見る。所以は何ん。但だ此の青等の四色有るのみに非ざるも、

為す」と。此の八の中、 前四は不浄観であり、 後四は浄の外色を観ずるのである。

九次第定

(11)

(イイ)「初禅品」一六五、(ロ)「二禅品」一六六、(イ)「三禅品」一六七、(Ξ)「四禅品」一六八、(オイ)「無辺空処品」一六九 九次第定は四禅と四無色定と滅尽定とを言う。それらは詳しく品を分けて詳説されること次の如くである。即ち(፡፡፡)

\ 「三無色定品」一七○、\ \ 「滅尽定品」一七一の七品である。

法とより離れ、有覚有観にして、離より生ぜざる喜楽もて、初禅に入る」と。 初禅について「初禅品」一六五(三四〇b°)に言う。 「経の中に説くが如し。 行者は諸、の欲と諸、の 悪不善の

二禅につき「二禅品」一六六(三四一b・)に説く。「諸、の覚観を滅し、 内は浄となり 一心となり、 無覚無観に

して、定より生ずる喜楽もて、第二禅に入る」と。

三禅は「三禅品」一六七(三四二a゚)に説かれている。 「喜を離れ捨を行じ、 憶念あり安慧にして、 身の楽を受

く、是の楽は聖人も亦説き亦捨す。憶念ありて、楽を行じ第三禅に入る」と。 四禅について「四禅品」一六八(大正三二・)に説く。 「苦と楽とを断除し、 先に憂と喜とを滅し、 不苦不楽にし

て捨と念と清浄となり第四禅に入る」と。

間に棄て、火が焼滅し尽し、若しくは鳥獣が食噉し、虫が口より出づと観ずるを以ての故に、此の身には先より虚 滅し、一切の異相を念ぜずば、無辺虚空処に入る。……無辺虚空処に入るとは、行者が色相の逼閙の疲倦の故に、 無辺の虚空を観じ、内に眼鼻咽喉等の虚空の相を取り、外に井穴門向樹間等の虚空の相を取り、又身死して之を塚 空無辺処については、「無辺空処品」 一六九(四三a以下一)に次の如く説く。 「一切の色想を過ぎ、 有対の相を

空ありと知る」と。

す。 を得れば、遠く捨て去らんことを欲するが如し。行者も亦爾り。空に因りて、色を破すと雖も、亦遠く去らんと欲 者は深く色を厭ふ故に、亦色の治法をも捨つること、人の河を渡り已れば、亦船をも棄て去る如く、賊より出づる 識無辺処については「三無色定品」一七○(三四四a・)に説く。 「一切無辺空処を過ぎ、 無辺識処に入れば、 行 無辺識とは行者が識を以て能く無辺虚空を縁ずるときは、 則ち識無辺なり。 是の故に空を捨てて 識を縁ず」

第九節修 道論

ځ

説

苦なり、 為に疲労して、 無所有処については同品に次の如く説く。「又色の為に疲倦するが故に虚空を縁ずるが如く、是くの如く虚空の 厭離して還た識を破せんと欲す。故に無所有処に入りて、是くの如きの念を作す、識有るに随ふときは、 識を謂ひて勝と為す。故に但だ識を縁ずるのみ。行者は識を以て縁に随ひ、時に随ふが故に、無辺の疲倦あれ 我にして若し無辺の識有らば、必ず当に無辺の苦有るべし、と。是の故に、識を縁ずる心を摂す。心は微 止息せんと欲するが故に、 但だ識を縁ずるのみなり。 又此の人は、 識を以て能く空を縁ずるが故 則ち

滅徴妙にして、所謂非想非非想処なり。凡夫は常に無想を怖畏し、以て愚癡と為す。是の故に、終に能く心を滅す 為す、故に諸想に於いて、未だ解脱を得ず、と。行者にして、想を衰患と為し、無想を癡と為すことを見れば、寂 る者無し。有る人言はく、無想の衆生も、亦能く心を滅す、と。此の事然らず。所以は何ん。若し色界の中にて、 を苦悩と為す、病の如く癰の如し、若し想無くば復た是れ愚癡なり、我にして若し無所有を見れば即ち是れを有と 非想非非想処につき同品(四四a以下 )には次の如く説く。 「復た是の念を作す。 無所有は即ち是れ想なり、 想

細なるが故に無所有と謂ふ」と。

5 過ぎて身に想受滅を証す」と。この『成実論』 では、 滅尽定を二種に分けている 所に特色がある。 滅尽定については「滅尽定品」一七一(四四゚以下 ̄)に詳説 している。 先ず初に言う。 「一切の非想非非想処を 「滅定に二種あり。 一には諸、の煩悩の尽、二には煩悩の未尽なり。煩悩の尽くる者は解脱の中に在るも、 即ち同品に言 煩

能く心を滅せば、無色界の中にて何が故に能はざらんや」と。

悩の未尽の者は次第の中に在り。一は煩悩を滅する故に滅定と名づけ、二は心心数法を滅する故に滅定と名づく。

煩悩を滅するは是れ第八解脱にして、 亦阿羅漢果とも名づく。 ..... کا م

なり。 経の中にて、心を王と為す、 見分なり。受は愛分を生じ、 受は二種なり。 り。 無心の衆生有ること無ければなり。 ふて曰はく、汝は滅定は無心法と説くは此の義然らず。所以は何ん。此の定に入る者は是れ衆生なるに、 けて受想と為せばなり。故に応に心を説くべく、又心を説くときは則ち易し。是の故に、汝の説は非なり。 づけて行と為す。又若し受想滅と説かば、則ち一切の心心数の滅を説くなり。諸〝の心数は相離れざるを以ての故 是の故に但だ二種のみを説く。又諸、の識処の中にては、但だ受想のみを説く。識処は心より起るが故に、 の心心数法の中にては、受・想は最も勝る。是の故に独り説く。所以は何ん。煩悩に二分あり。一に愛分、二には 切の心心数法を滅せば、 煩瑣になるが、此品(太正三二・三)には次の如き 問答がなされている。 **慧受を無為の縁心と名づく。是の故に、若し想受滅と説けば、則ち一切滅を説くと為す。問ふて曰はく、一切** 仮名は二種なり。 若し滅したる心にして還た生ぜば、死者も亦応に更に生ずべし。然らば則ち終に死あること無し。若し滅した 答へて曰はく、 一には想受、 然らず。 一には因和合仮名、二には法仮名なり。是の故に、 何故に但だ想受滅とのみ説くや。答へて曰はく、 と説けばなり。 想は見分を生ず。 二には慧受なり。 汝にして勝るが故に独り説くと言はば、応当に心を説くべし。所以は何ん。 ……又滅定に入る者を名づけて死とは為さず。 亦是れ二分の煩悩の所依なればなり。 又欲色界の中にては、 想受を 有為の縁心と名づく。 受が勝るも、 一切の有為の縁心を、 「問ふて日はく、 一切の心を皆名づけて受と為す。此 想を以て仮名法の中に行ずるが故な 心が滅するを死と名づくればな 亦心の差別を以ての故に、 無色界の中にては、 若し滅尽定にして能く 皆名づけて想と為 想が勝る。 世間 即ち名 .....問 処処の には

道

論

説

に心は滅せず。答へて曰はく、汝は無心の衆生無しと言ふも、 如し。問ふ、滅尽定に入れる者は死と何の差別ありや、答へて曰はく、死とは命と熱と識との三事都て滅す。滅尽 る心にして還た生ぜば、 泥洹に入る者も、亦応に還た生ずべし。然らば則ち終に解脱無し。 同じく無心なりと雖も、 而も死には異る。 而も実には然らず。故 経の中

定に入れる者は、但だ心のみ滅し、 心の得が常に在り、得の力を以ての故に、亦心有りとも名づくれば、木石に同じからず。 而も命と熱とは身を離れず、と。故に知る、応に無心の衆生あるべし。又是の

諸法の取り扱いの上で、有部においては、滅尽定を心不相応行法としているが、『成実論』はそれとは異なる。

即ち同品(三四六a゚)に言り。「問ふて曰はく、 有る人は言ふ、 滅尽定は是れ心不相応行にして、 亦世間法とも名 火を離るれば還って生ずるが如く、 に、心をして生ぜざらしむれば、是の故に応に心不相応行と名づくべし。鉄が火を得るときは、則ち黒相無きも、 の功徳は世間には応に有るべからざる所なり。 問ふて曰はく、 滅尽定は名づけて 遮法と為す。 此の法を以ての故 此の事云何ん。答へて曰はく、上に説く如く、此の定より起つ者には、深寂滅等の諸、の功徳有り。 此の事も亦爾り。答へて曰はく、若し爾らば、泥洹も亦応に是れ心不相応行な

此

亦応に不相応行と名づくべからず。但だ諸、の行者の法は、応に是くの如くなるべし。此の定の中に入れば、 るべし。所以は何ん。 泥洹に因るが故に、余陰は生ぜざればなり。若し泥洹にして心不相応行に非ずば、 此の定も

# 切 処

心は能く生ぜず。

是の故に応に説いて不相応行と名づくべからず」と。

この十一切処は十遍処として一般に呼ばれている。これは一種の仮想観であって、一切万有を総合して一の対象(%)

と称する。これは巳に述べた八解脱や八勝処と共に、三界の貪愛を観ずる為の観法である。「十一切処品」一七二 地・水・火・風・青・黄・赤・白・空・識の十を観じ、その一一をして一切処に周遍せしめる故、十一切処

信解力を以て、其れをして増広ならしむ。所以は何ん。此の摂心の力は、若し実の中に入るときは、 (三四六b゚)に説いて言う。「前縁を壊せずして、心力の自在なるを、一切処と名づく。行者は少相を取り已りて、 則ち皆能く空

の本の、能く此の八事を破するを、是れを虚空と名づけ、識を以て能く無辺の空を知る。故に亦無辺と名づく。所

解性なりや。答へて曰はく、青等の諸色の無量なるも、略して其の本を説かば四有り。

地等の四大是れなり。四色

何者か是れ信

ならしめ、信解の中に入るときは、皆能く、先に取りし所の相に随はしむればなり。問ふて曰はく、

以は何ん。有辺の法の能く無辺を取るを、是れを名づけて十と為すには非ざればなり」と。 十想とは、イイ無常、仰苦、イイ無我、白食厭、ホイ)一切世間不可楽、〈イト不浄、(ﻫ) (13) + 想 (F) 死、 (升)断、 (J) 離、 以滅の十種の想を

言い、定中に此等を思い浮べることを言う。これらは諸品に亘って詳説されるが、其の品名は、 (4)「無常想品」 一

臼「不浄想品」一七八、⑴「死想品」一七九、囝「後三想品」一八○(上記の囝⑼図の三想を含む)である。 七三、问「苦想品」一七四、엕「無我想品」一七五、闩「食厭想品」一七六、闭「一切世間不可楽想品」一七七、

すればなり」と。又説く(三四七b・)。「問ふて曰はく、 無常想を修して能く何れの事を弁ずるや。答へて曰はく、 「無常想品」一七三(三四六0)に説く。「無常想とは謂はく無常の法の中にて、 何故に一切は無常なりや。答へて曰はく、是の一切の法は皆縁より生じ、 定んで無常を知るなり。 因縁壊する故に、 問ふ

道

能く煩悩を破す。経の中に説くが如し、善く無常想を修せば、能く一切の欲染と色染と、及び無色染と、掉と慢と

皆能く侵悩することを知る。是れを行苦と名づく。此れに随ひて心を苦しむるを名づけて苦想と為す」と。 の時ならば、所有の苦生ず。謂はく妻子等にして、是れを壊苦と名づく。若し空無我を得たる心ならば、有為法は は三種なり。苦苦と壊苦と行苦となり。現在の実の苦は、謂はく刀杖等にして、是れを苦苦と名づく。苦し愛別離 「苦想品」一七四(三四八a・)には次の如く言う。 「若し法にして侵悩せば、 是れを名づけて苦と為す。 是の苦

是の色が敗壊せば、是れ敗壊の相なりと知るが故に、則ち我心を離る。受等も亦爾り。人が山水の為に漂はされ、 「無我想品」一七五(三四八b°)に説く。「行者は一切の法皆破壊の相なるを見る。若し色に著して我と為すも、

は、則ち無我なるを知る。是の故に無我の中に於いて無我想を修す」と。 攪捉せらるる有らば、 皆断じて脱失するが如く、 行者も亦爾り。 所計を我と為せば、 此の物の壊するを見るとき

「食厭想品」一七六(三四八c゚)に説いて言う。「一切の苦の生ずるは、皆食を貪るに由り、亦食を以ての故に、

婬欲をも助発す。欲界の中に於ける所有の諸苦は、皆飲食と婬欲とに因るが故に生ず。食の貪を断ずるが故に、応 に厭想を修すべし。又劫初の衆生の如きは、 天上より来りて、 此の間に化生し、 身に光明有りて、 飛行自在なる 始めて地の味を食し、 之を食すること多き者は、 即ち威光を失し、 是くの如くにして、 漸々に老病死あり。

今、百歳に至りて、多くの諸、の苦悩あり。皆食を貪著するに由るが故に、此等の利を失ふ」と。

「一切世間不可楽想品」一七七(四九a以下「)に説く。 「行者は諸、の世間の 一切は皆苦にして、 心に楽しむ所

なしと見る。又此の行者は離喜定を修するときは、無常想と苦想と無我想と食厭想と死想等の如くに、則ち心は一

切の世間を楽しまず。……」と。

糞穢等の諸~の不浄の物が合して、而して身を為し、九孔の中に於いては常に不浄を流す。……」と。 謂はく爛壊せる飲食の汁流が潤漬すればなり。又生処も不浄なり。謂はく母胎の中には不浄が充満すればなり。又 身の種子の不浄なるを見る。謂はく、父母の不浄道より生ぜる赤白の和合なり。又此の身は不浄の為に成ぜらる。 「不浄想品」一七八(三四九c°)に言う。「問ふて曰はく、 云何んが不浄想を修するや。 答へて曰はく、 行者は

習すべし。又此の人は常に深く善法を楽ひ、不善を除断す。所以は何ん。衆生は多く死を忘るるを以ての故に、不 善業を起せばなり。若し死を憶念せば、則ち能く除断す。……」と。 「死想品」一七九(三五○a・)に言う。 「行者は死想を以て、 寿命の中に於いて、心は決定せざる故に、

悪不善法は、断ぜんが為の故に、勤めて精進す。此の諸〝の悪不善法は、是れ地獄等の苦悩の因縁にして、亦是れ 断想について、「後三想品」一八○(三五○゚゚)に次の如く説く。 「断想とは 四正勤の中にて説く如く、 已生の

諸、の悪名聞及び心悔等の衆苦の本なり。是の故に応に断ずべし」と。

く」と。離ると言うのは総じて「三界の欲を離る」との意である。 又同品に言う。 「若し欲にして尽きて生ぜずんば、 是れを離欲と名づく。 此の離欲を念ずるが 故に離想と名づ

滅想につき同品(|三五 | a゚)に説いて言う。 「若し無余に入らば、 是れを名づけて滅と為す。 又経の中に説く、

三性有り。断性と離欲性と滅性となり、と。若し断性と離欲性とを説かば、即ち是れ阿羅漢なり。一切の煩悩を断

道

る故に、慧は解脱を得。若し離欲を説かば、即ち是れ愛を離れて、心は解脱を得。二解脱の果は、是れを名づけて じて、無余泥洹に入れるなり。又二種の解脱有り。慧解脱と心解脱となり。若し断を説かば、即ち是れ無明を離る 三界の欲を離れ、 有余泥洹に住すればなり。若し滅性を説かば、 即ち是れ命終して、寿を捨て、 陰の相続を断

二、定

具

道諦を説く第一部は定と定具であるが、その定具とは定の修具のこと、定を修してゆく準備の材料、 此れがあれば定は成就するが、 此れが無ければ成就しないとされる。 定具について 「初五定具品」 一八一 もちものの

以て、定具を今応に説くべし。所以は何ん。若し定具あらば、則ち定は成ずべく、無くんば則ち成ぜざればなり。 (三五一a )に次の如く説く。 「問ふて曰はく、 汝は先に道諦を説く。 所謂定具と及び定となり。 定を説きたるを

答へて曰はく、定具とは謂はく十一法なり。 ……」と。すなわち定具の十一法は次の如くである。

(=) 善知識を得ること。

清浄なる持戒。

 $(\equiv)$ 根門を守護すること。

(四) 飲食は量を知ること。

(田)

初夜後夜に睡眠を損すること。 (以上を「初五定具品」に明かす)

- (+) 善覚を具足すること。(以上を「悪覚品」・「善覚品」に明かす)
- 出 善信解を具足すること。
- ハ 行者の分を具すること。
- **州 解脱処を具すること。**
- 同 障礙無きこと。
- □ 不著なること。(以上を「後五定具品」に明かす)
- 妄語・両舌・悪口・綺語の、是れ口の四業となり。此の罪を遠離するを、是れを持戒と名づく。又礼敬・迎送及 浄なる持戒とは、不善業を離るるを名づけて持戒と為す。不善業とは所謂殺・盗・邪婬の、是れ身の三業と、

以は何ん。猶ほ金を冶するに、先に麁垢を除くが如し。(三五一a゚) び供養等にて、善法を修行するをも、亦名づけて戒と為す。戒は能く定の因と為るを以て、是の故に受持す。所

- (二) るとなり、と。従って法を聞く所を、善知識と名づく。(五一b以下三) 善知識とは、経の中に説く、二の因縁を以て能く正見を生ず。一に他に従って法を聞くと、二に自ら正憶念す
- 曰 根門を守護すとは、謂はく正憶念なり。行者は目を閉じて視ざるべからず。但だ応に一心に正念をして現前せ しむべし。又正慧と名づけ、此の正慧を以て、能く前縁を壊す。前縁を壊するが故に、能く相を取らず。相を受

せざるが故に、仮名に随はず。(三五一c・)

(ZY)

道

論

飲食は量を知るとは、色力と婬欲と貪味との為の故に食せずして、身を済せんが為の故なり。 (同上)

三九

(H) 者は煩悩と処を同じくするを楽はざること、人の怨賊と与に世に住するを楽はざるが如し。豈に人有りて、賊の て、所得なきを見る。若し汝にして睡眠を以て楽と為さば、此の楽は少くして、弊は言ふに足らざるなり。又行 初夜後夜に睡眠を損すとは、行者は、 事の勤に由りて 成ずるを知るが故に、 睡眠せず、 又睡眠せば空しくし

陣の中に於いて、而も当に睡寐すべけんや。故に睡眠せず。 (三五二a゚)

れ。応当に出等の善覚を正念すべし。所謂、出覚と不瞋悩覚と八大人覚となり。(||云二| b ' ) 親里覚と国土覚と不死覚と利他覚と軽他覚等なり。寧ろ当に睡眠すべしとも、此等の諸〝の不善覚を起すこと勿 善覚を具足すとは、若し人にして睡眠せずと雖も、而も不善覚を起す、所謂、欲覚と瞋覚と悩覚と、若しくは(3) この文中、難解のものが多いから、少しく註解を加える。欲覚とは五欲の中に利楽があると見ること、瞋覚・

覚とは、仏典・外典を学び、弟子を持ち、善男善女により四塔を供養させ、大いに衆生に勧めて布施をさせ、後 愛、郷土愛などをいう。国土覚とはある国は国土が豊楽であるから彼処に行って安楽を得たいと願うこと、不死 布施させてやろうとし、ある者にはそうさせまいとし、布施による善業の利を、念頭におくことをいう。軽他覚 をいう。利他覚とは、親里でない者に利を得しめようと欲し、ある者には富貴安楽の人であるからと考え、よく に修道しようというたぐいの考えをいい、今直ちに求道するという急務を忘れ、死なないつもりでいることなど 悩覚は衆生を衰悩することを為すこと、親里覚とは、親里に依る故に諸〝の憶念をなすことで、悪い意味の親類 たとえば彼の種姓、形色、富貴、伎能、持戒、利根、禅定、智慧などの諸点において、我にしかずと考え

ることなどをいう。これらの不善覚を起さず、つぎの如き善覚を起すことを説くが、その善覚の中、出覚とは、

- の思念をいう。 心に遠離を楽しむこと、不瞋悩覚とは、 八種の思念とは、少欲、 知足、 先きに説いた瞋覚と悩覚とを離れること、 遠離、 精進、 正憶、定心、 智慧、 無戯論である。 八大人覚とは三乗の起す八種
- <del>(L)</del> 善信解を具すとは、行者にして若し能く泥洹を好楽し、生死を憎悪すれば、善信解と名づく。是くの如き信解
- し凡夫にして心に泥洹を念ずるときは、即ち驚怖を生じて、我は当に永に失すべしとせん。(三五四c・) は 速かに解脱を得。又泥洹を楽ふ者は、心に所著なく、 又泥洹を楽ふときは、則ち怖畏なし。 所以は何ん。若
- (7)に勤めて精進すること、 夜にも精進して息まざるに、若し多疾病ならば、 ち度し易ければなり。人の医に向ひて、具さに病状を説かば、則ち救療し易きが如し。少病とは能く初夜にも後 者は心調して摂し易し。故に疾く定を得る。……諂曲ならずとは、質実の心を以て、隠蔵する所無くば、是れ則 に名づく。疑悔なきが故に、 ず、三には謂はく少病、 行者の分を具すとは、 **攢燧して息まずば、則ち疾く火を得るが如くなればなり。** 経の中に五の行者の分を説くが如し。一には謂はく信有り、二には謂はく心は諂曲なら 四には曰はく精進、五には智慧と名づく。信有りとは三宝四諦に於いて、心に疑悔なき 能く速かに定を成ず。又有信の者の心は多喜なり。 則ち行道を妨ぐればなり。精進とは道を求めんが為の故に、 故に能く速かに定を成ず。 智慧とは、 智あるを以ての故 又信
- (tt) なり。 く所に随ひて、 解脱処を具すとは、謂はく五解脱処なり。 身猗ならば、 則ち能く語言の義趣に通達し、 則ち楽を受け、楽を受くれば則ち心は摂す。是れ初解脱処なり。 一には若し仏及び尊勝の比丘にして、之が為に法を説かば、 通達するを以ての故に、 心は歓喜を生じ、歓喜すれば則ち身は猗 行者は此の解脱処に住する 其の聞

に四事は果を得。

所謂聖道なり。

同上

道

論

他の為に法を説く。四には独処して諸法を息量す。五には善く定相を取る。謂はく、九相等なり。皆上に説きた が故に、憶念堅強にして、心則ち定た摂し、諸漏は尽く皆滅し、必ず泥洹を得。二には能く経を諷誦す。三には

るが如し。 (問ふて曰はく、仏及び尊勝の比丘は、何故に此の行者の為に法を説くや。答へて曰はく、法を受けて能く大

なる故に、為に法を説く。此れを三慧と名づく。語言に通達するは、是れ多聞慧、義趣に通達するは、是れ思(※) 説き、尊勝の比丘は所業を 同じくするを以ての故に、 為に法を説き、 又此の行者は、 必ず須らく法を聞くべ 利を獲るに堪ふるを以て、是の故に為に説き、又此の比丘は仏に因りて出家し、諸根純熟せる故に、為に法を 是の故に為に説き、又此の人は浄戒等の功徳有りて成熟すること、猶ほ完器の盛を受くるに堪任する如く

に三種の果あり。 謂はく厭と離と解脱となり。 又法を聞いて読誦し、 人の為に法を説くは、 是れ多聞慧にし 惟慧、此の二慧より能く心の喜を生じ、乃至、心を摂して如実智を生ずれば、是れを修慧と名づく。此の三慧 諸法を思量するは、思惟慧と名づけ、能く定相を取るを、 是れを修慧と名づく。)(三五五a゚)

6 障碍無しとは、所謂三障にして、業障と報障と煩悩障、若し人にして、此の三障無くば、則ち難処に堕せず。

如し、三法を断ぜずんば、則ち老病死を度ること能はず、と。(三五五b・) 正法を聴くと、自ら正憶念すると、能く法に随ひて行ずるとなり。又能く貪等の三法を棄捨す。経の中に説くが 若し諸難を離るれば、則ち道を受くるに堪ふ。又此の人を四輪を具足すと名づく。謂はく好国土と善人に依止す 自ら正願を発すと、先世の福徳となり。又能く四の須陀洹分を成就す。謂はく善人に親近すると、喜びて

 $(\Rightarrow)$ 不 著なりとは、此岸に著せず、彼岸に著せず、中流に没せず、陸地に出でず、人取と及び非人取とを為さず、洄

則ち我慢を生ず。所以は何ん。若し人にして身に著せば、受は楽有るが故に、人の来りて軽毀するときは、則ち るなり。 陸地とは謂はく我慢、人取とは在家出家と和合するなり。非人取とは、謂はく戒を持して天上に生ぜんが為にす を計せば、即ち外入に於いて我所の心を生ず。内外入より貪喜を生ずるが故に、即ち中に於いて没し、此れより 澓に入らず、自ら腐爛せざるなり。 此岸とは謂はく内の六入、彼岸とは謂はく外の六入、中流とは謂はく、貪喜、 洄澓とは謂はく戒に返すること、腐爛とは謂はく重禁を破ることなり。若し人にして、内入に於いて我

#### 附

論

三、

憍慢を生ずればなり。是くの如く我我所・貪喜・我慢を以て其の心を乱る故に、能く余事を成ず。(五五b以下))

ここに附論として⑴出入息、 (2)定難、(3)止観、 (4)修定の四事に関し略解することにする。

#### 出入息

(1)

るは、 何んが息の長短と名づくるや。答へて曰はく、 人の山に上るに、 若し重きを担はば 疲乏するが故に、 き、出入の息を念じ、心を覚し、心をして喜ならしめ、心をして摂めしめ、心をして解脱せしむ。出入の息な念ず 若しくは短を念じ、息の身に遍ずるを念じて、諸〝の身行を除き、喜を覚し、楽を覚し、心行を覚して、心行を除 「出入息品」一八五(五元c以下 )に次の如く説く。「阿那波那は十六行にして、謂はく出入息の、若しくは長、(谿) 無常に随ひて観じ、断離滅に随ひて観じ、出入の息の若しくは長若しくは短なるを念ず。問ふて曰はく、云

道

行者も亦爾り。

麁心の中に在らば、

爾の時、

則ち⑴短し。

麁心とは、

所謂躁疾散乱の心なり。

②息長しとは、

は離行と名づく。 爾の時は、応に捨すべし。故に、 時に還つて没せば、 は受より貪を生ずる過を見るときは、 心より起るが故なり。受の中に貪を生ずるを以ての故に、受は此れ心行なりと見るなり。卽心行を除くとは、 行者細心の中に在らば、 と説くなり。 ち猗楽を得。……8心行を覚すとは、喜の過患を見るなり。 大喜を生ず。本より喜有りと雖も、 なるが故に、 を信解するときは、 の人の疲極が止むが故に、息則ち随つて細なるが如し。爾の時、 喜より楽を生ずるなり。 伽心を覚すとは、 麁息は則ち滅し、 無常行を以て、 心離するを以ての故に、 爾の時は仙喜ばしめ、若し心にして還つて掉せば、爾の時は匈摂せしむ。 則ち一切の毛孔に、風行の出入するを見る。 則ち息長し。所以は何ん。 諸、の煩悩を断ず。是れを似断行と名づく。 行者は受の味を除くが故に、 爾の時に行者、 13心をして解脱せしむと説く。行者は是くの如くにして、 是くの如くなること能はざれば、爾の時を名づけて(6)善を覚すと為す。 所以は何ん。若し心に喜を得るときは、 除滅するが故に、心は則ち安穏にして、亦麁受をも滅除す。 一切の滅を得。 身憶処を具す。⑤喜を覚すとは、是の人、 心の細なるに随ふが故に、息も亦随って細なればなり。 是れを匈滅行と名づく」と。 心の寂滅を見て没せず掉せざるなり。 能く貪を生ずるを以ての故なり。 4)身行を除くとは、 則ち長し。③息身に遍ずとは、行者、 煩悩断ずる故、 身は則ち調適なり。 行者、 此の定法に従つて、 境界力を得ば、 心が寂定なるが故に、 心則ち厭離す。 若し二法を離るれば、 貪は是れ心行なり、 身調適ならば、 故に心行を除く 是の心にして或 身の虚なる <sup>(7)</sup>楽を 是れを 心安穏 即ち此 行者 則

阿毘達磨の論書に依れば、

数息観には六事を以てすると言うが、(36)

『成実論』 には之を破斥している。

即ち同品

行ぜば、名づけて具足と為す。又此の具足の相は決定せず。鈍根の所行にして、利根者に於いては、則ち具足に非(蜜) 用ふることを要せざればなり。行者は但だ心をして息の中に住せしめて、諸覚を断ずるが故に、若し能く十六種を 心を縁ずるを転じて、受をして心を縁ぜしむ。心法を現前すること亦爾り。清浄とは行者が一切の煩悩の諸難を離 に繋け、珠の中の縷の如きを見るに名づく。止とは、心をして出入息に住せしむるに名づく。転とは、謂はく身が と為す。減とは九を数へて十と為すに名づく。随とは、行者の心、息の出入に随ふに名づく。観とは行者、息を身 と。所謂、数と随と止と観と転縁と清浄となり。数とは、出入息を数へて、一より十に至るに名づく。数に三種あ 行者、若し此の十六行を得ば、爾の時を具足と名づく。有る論師言はく、六の因縁を以ての故に、具足と名づく、 (天正三二・)に説いて言う。 若しくは等、若しくは過、若しくは減なり。等とは謂はく十数を十と為す。過とは謂はく十一数を名づけて十 心が清浄を得るに名づく。此れ必ずしも定まらず。所以は何ん。是の諸行の中、必ずしも数と随との二法を 「問ふて曰はく、是の、出入息を念ずるを、 云何が具足と名づくるや。答へて曰はく**、** 

#### (2) 定

難

ての故なり。問ふて曰はく、法より喜を生ずるに、云何んが能く生ぜざらしめんや。答へて曰はく、行者、空を念 我、麁喜を生ぜば、 「是の定にして、 若し障礙の諸難を離るれば、 能く大利を成ず。 定難とは所謂麁喜なり。 定難につき、詳しく「定難品」一八六(三五六。)に説くが、 今その中より 要点を拾うことにする。 文に言う。 心の難法なり、と。行者は応に此の麁喜を生ずべからず。貪著等の過有りて、定心を乱るを以 経の中に説くが如し、

道 論

き。又行者は応に是の念を作すべし。因縁を以ての故に、種種の法生ず。謂はく光明等なり。是の中にて、何の喜 則ち喜を生ぜず。 衆生想有るを以ての故に喜を生ず。五陰は空にして衆生無し。云何んが当に喜ぶべ

等の法を以てせず、是れが為の故に、喜を生ぜず。又行者は滅相の利を見るが故に、光明等の相を以て、喜と為さ ぶ所ぞ、と。又行者は喜ぶ所の法は、 尋いで皆敗壊すと見れば、麁喜は則ち滅す。又行者は更に大事を求め、 光明

ځ 此の品には以下に諸種の定難を掲げて説明している。

ず。

又此の行者は、

寂滅を修習し、

煩悩を尽さんと欲す。

故に喜を生ぜず。

此等の縁を以て、 能く麁喜を滅す」

(-)**無喜の定難**(上述の通り)。

(\_) 見て、此の事の中に於いては、皆応に諦らかに無常敗壊なりと観ずべく、応に随ふべからざるなり。 又怖畏の定難あり。行者は怖るべき縁を見るが故に怖畏を生ず。 世間の所有の怖畏すべき処を、 行者は悉く 所以は何

則ち怖畏を離る。又空法に依るときは、則ち怖畏なし。又是の念を作す。我が行力の故に、 事は虚妄にして皆空なり。 幻の能く凡人を誑らかすが如くにして、真実に非ざるなり。是くの如く思惟せば、 此の異相を感ず、

ん。坐禅の法の中に、此の因縁有らば、畏るべき事を見ればなり。此れを以て而も怖畏を生ずべからず。是の

らん。又此の人の心は常に正念に処す。是の故に、怖畏は便を得ること能はず。又勇悍の相を念ずるが故に、 応に怖畏すべからず、と。……又此の行者は、道を楽しむこと深きが故に、身命を惜まず、 怖畏せず。 怖畏は是れ怯弱の相なればなり。是くの如き等を以て、 怖畏を滅除す。 何ぞ怖畏する所あ

又不適の定難あり。 謂はく行者に冷熱等の病あり。 若しくは疲極失睡の諸~の因縁の故に、身をして不適な

らしむ。貪憂嫉妬等の諸、の煩悩有りて、心をして不適ならしむるときは、則ち禅定を失す。 是の故に行者は

応に自ら身心を将護し、其れをして調適ならしむべし。

(29) 又異相の定難あり。所謂垢相なり。亦垢相にも非ずして、能く禅定を乱すものもあり。布施等の相の如し。

(H) きは則ち定相を取らざれば、俱に定を退失すればなり。鳥の子を捉ふるに、急なるときは則ち疲極し、緩なる 又不等の定難あり。 所謂精進の、若しくは遅く若しくは疾きものなり。疾きときは則ち身心疲極し、

ときは則ち飛び去るが如く、又絃を調ぶるに、若しは急にても、若しは緩にても、倶に音を成ぜざるが如し。

又精進若し速なるときは、則ち究竟し難し。……

 $\langle \dot{} \dot{} \dot{} \rangle$ 

ずして、而も外色を念ぜば、是れを不念と名づく。行者は応に一心に精進して、受くる所の法を念ずること、

又無念の定難有り。謂はく善法を念ぜざるなり。設ひ善法を念ずるも、則ち受くる所に非ず。

又定相を念ぜ

油鉢を掌ぐるが如くすべし。

<del>(L)</del> 又顚倒の定難有り。謂はく、多欲の人は、慈心を受行し、多瞋恚の人は不浄を修習し、上の二種の人は、十

一因縁を観じ、又没心の中にては止を修し、掉心の中にては精進を行じ、是の二心の中にて、捨を行ず。是れ

(7) 強いて縁に繋在すればなり。 又多語の定難あり。 謂はく多覚観なり。 覚観は是れ語言の因なるが故に、又心は住することを楽はずして、

を顚倒と名づく。

(ti) 又不取相の定難あり。相に三種あり。所謂止相と進相と捨相となり。又三相あり。謂はく入定相と住相と起

道 論

相となり。行者は善く是くの如き等の相を分別せざるが故に禅定を失す。

能くするも、而も我は能くせずと謂はば、是れ不如慢、若し未だ定を得ざるも、自ら謂ふて得たりと為さば、 又慢の定難あり。若し我は能く定に入るも、彼は入ること能はずと謂はば、是れを悸慢と名づけ、若し彼は

是れ増上慢、妙ならざる定に於いて、而も妙想を生ぜば、是れを邪慢と名づく。

- $(\Box)$ 観ずること能はず。所謂貪なり、と。……十種の三悪法は皆定難と名づけ、十の三白法は皆是れ定に順ずと。 又貪等の法をも、亦定難と名づく。経の中に説くが如し。若し行者、一法成就するときは、則ち眼の無常を
- 曰 又愁憂の定難あり。行者は念を生ずらく、我は爾所の年月歳数に於いても定を得ること能はず、と。故に愁

憂を生ず。

(三) 又喜味に貪著するも、亦是れ定難なり。

(<del>79</del>) 又不楽の定難有り。好処善師等の縁を得と雖も、心は楽しまず。

(宝) 善を増長すれば、皆定難と名づく。応当に覚知し、勤めて捨離を求むべし。 又貪等の諸蓋を皆定難と名づく。要を取りて之を言はば、乃至、衣服飲食等の法にても、善根を減損し、不

(3) 止

応に二法を念ずべし、所謂止と観となり、と。若し一切の禅定等の法にして、皆悉く応に念ずべくば、何故に但だ は処処の経の中、諸、の比丘に告げたまはく、若しは阿蘭若処に在り、若しは樹下に在り、若しは空舎に在るも、 止観については「止観品」一八七(太八a以下))に詳説するが、此品の初には次の如く説く。「問ふて曰はく、仏(ഞ)

二に皆摂し、及び散心に在る聞思等の慧も、亦此の中に摂し、此の二事を以て、能く道法を弁ずるなり。 止と観とのみ説くや。答へて曰はく、止を定に名づけ、観を慧に名づく。一切の善法の、修より生ずる者は、 ん。止は能く結を遮し、観は能く断滅すればなり。……」と。本書に止観を重視していることは看過できない。 所以は何 此の

この止観がすべての 修道の根幹をなすものであり、止と観とがいかなる役目をなすかについて本論(同上)には、

前文に引きつづいて次の如く詳説する。

く観は剪刀にて髪を剪るが如く、止は器鉀の如く、観は兵杖の如く、 憶処は観と名づく。四如意足は止と名づけ、四正勤は観と名づく。五根の中にては四根は止と名づけ、慧根は〔3〕 (32) にては六覚は止と名づけ、二覚は観と名づく。四憶処(四念処のこと)の中にては三憶処は止と名づけ、(፡፡፡) を捨し、観は能く苦を離る。又七浄の中の戒浄と心浄とは止と名づけ、余の五(見、度疑、(%) が如く 止は服の膩の如く、観は薬を投ずるが如く、 にて決するが如く、止は脈を起すが如く、観は血を刺すが如く、止は心を制調し、 漉ぐが如く、観は火にて灸るが如く、止は繩を牽くが如く、観は剗を用ふるが如く、止は鑷にて刺を鑷むが如 止は草を捉るが如く、観は鎌にて刈るが如く、止は地を掃ふが如く、観は糞を除くが如く、止は垢を揩ふが如止は草を捉るが如く、観は鎌にて刈るが如く、止は地を掃ふが如く、観は糞を除くが如く、止は垢を揩ふが如 行断知見の五浄)は観と名づく。八大人覚(少欲、(3) 観は水にて洗ふが如く、 観は器を造るが如し。又世間の衆生は皆二辺に堕す、若しくは苦か、若しくは楽かなり、 止は水にて浸すが如く、観は火にて熟するが如く、止は癰に附くが如く、観は刀 止は泥を調ふるが如く、 知足、遠離、 正念、 止は平立するが如く観は箭を発つが如く 観は印を印するが如く、 正定、 精進、 観は没心を起し、 正慧、 道非道知見、 止は金を調ふる 不戱論) 止は能く楽 止は金に 行知 の

三九九

道

論

故に心は解脱を得、 随ふ。八道分の中にては三分は戒と名づけ、二分は止と名づけ、三分は観と名づく、戒は亦止にも属す。 観と名づけ、 は則ち貪受が断じ、 は能く貪を断じ、観は無明を除く。経の中にて説くが如し、止を修するときは則ち心を修し、 力も亦是くの如し。七覚分の中にては三覚分は止と名づけ、三覚分は観と名づけ、(ミロ) 観を修するときは則ち慧を修し、慧を修するときは則ち無明が断ず、と。 無明を離るるが故に慧は解脱を得。二解脱を得れば更に余事無きが故に、(タン) 但だ二を説くの 心を修するとき 又貪を離るるが 念は則ち俱に

ځ

みなり。

修

定

(4)

爾り。 す、 経の中にて説くが如し。行者は邪念を以っての故に、欲等の諸漏の未だ生ぜざるものも則ち生じ、 論をおわることになる。すなわち先きの連文にいう。 滅すと雖も、亦修習すべし」と。又修定をすすめるが、それは増長するものと説き、熏習の理をもって解説し、定 滅すと雖も、修習するを以ての故に、異る技能有り。修習すること久しきに随って、転転して便ち易し。 しと言ふも、是の定心は、念念に生滅すれば、云何んぞ修すべけんや。答へて曰はく、現見するに、身業は念念に 修定につき「修定品」一八八(五八0以下一)に詳しく説く。 即ち言う。 と。謂はく下より中を生じ、中より上を生ずるものにして、種芽茎節華果実を現見するに、皆因より漸次に増 習学する所に随ひて、転た調利を増し、堅固にして憶し易し。読誦等の如し。 「又修を増長と名づく。現見するに、諸法には皆増長あり。 「問ふて曰はく、 当に知るべし、意業も念念に 汝は応に定を修習すべ 生ぜる者は増長 口業も亦

び麻は念念に住せざるも、而も勲力あり。故に知る、念念に滅する法も亦修習すべし」と。これは『成実論』が、 長するが如し。定慧等の法も亦応に是くの如くなるべし。又現見するに、麻を熏ずれば其の香は転増す。是の香及

単に業感縁起論とか、唯心論とかを、理論的にのみ主張すると言う如き戯論とは異なって、実践修道にはげみ、つ(ミロ)

定の一一と断惑との関係を充分に明了にしているとは見られないが、修習をすすめ、熏習を説くことにおいて知ら ねに心の向上を目指し、真智をかがやかすことを目的とすることを示す大文字と考えてよいであろう。ここには、

れることは、定はあくまで真智を磨き出す縁ということを示すものである。

見のがされてはならない。今、「修定品」一八八(三六○a・)を開けば、つぎの如く、その縁について述べる。その 得道の因は智であって、それについては次の「四、智」において詳しく説く。しかるに、得道の縁という方面は

我には得道の因縁は具足す、謂はく人身を得、諸根は完具し、明らかに罪福を識り、亦解脱をも信じ、 善知識

縁の一一は不可欠のもので、こうしたことは仏教者が見おとしてならないものである。

に遇ひ、此等の縁を具す、云何ぞ修習の果報を得ざらんや。

کی

四、智

道諦を説く第二部は智である。その「智相品」 一八九(三六〇b゜)より、「七十七智品」 二〇二(天正三二・)に至(ロロ)

る十四品に亘って、この智に関する問題が取り扱われている。以下諸品を瞥見することにする。

第九節 道 論

の

説

真智と為す。仮名の中の慧は、想と名づくるも、智には非ず。所以は何ん。経の中に説く、刀の能く割くが如く、 「智相品」一八九(三二つ)には「真慧を智と名づく。 真とは謂はく空・無我なり。 その中の智慧を名づけて

聖弟子は智慧の刀を以て能く結・縛・使・纒・一切の煩悩を断じ、余法を説かず。不実を以て、能く煩悩を断ずる て、「智相品」一八九(六○b以下 ̄)には次の如く説く。「慧義経の中にて説く。 解知するが故に慧と名づく。 何事を 中の慧の想ではない。ところで、空・無我の真智は、第一義を縁じ、煩悩を断ずることを得るもので、之れについ にはあらず、と。故に知る、智慧を実と為す」と説く。この文中の、智と真との定義は注意を要する。

す。……問ふて曰はく、若し爾らば則ち世間の智慧なきや。答へて曰はく、実に世間の智慧なし。何を以てか之を 解知するや。謂はく色にして無常ならば、実の如く無常なりと知り、受想行識にして無常ならば、実の如くに無常 知る。世間心は仮名を縁じ、出世間心は空・無我を縁ずればなり。所以は何ん。世間は即ち是れ仮名にして、仮名 を見れば、真智を失ふと名づけ、 若し真実の空・無我等を見れば、 真智を得と名づく。 故に知る、 ことを示し、但だ真の智慧のみが能く煩悩を断ず。故に知る、智慧を実となす。……世間は多くは虚妄の常楽浄等 なりと知る。是れを智慧と名づく、と。 又説く、 聖弟子が定にて心を摂せば、 実の如くに知見すと。 第一義の縁を名づけて智慧と為す。又智慧の喩の中にて智の刀、慧の箭等と説く、是の喩は皆煩悩を断除する 智慧を実と為 是の故に知

見るを名づけて世間と為し、 と。この文においては空・無我の真智が第一義を縁じ断惑するを得るから、これを無漏心、出世間心と名づけ、こ より出づるを出世間と名づくればなり。……又仏は二種の正見を説きたまふ、世間と出世間となり。福罪等ありと 若し聖弟子が苦集滅道を縁じて、 無漏の念と 相応する慧ならば、 出世間と名づく」

れに対して仮名を縁ずるのは、 (三三四b°)に「三昧は復た是れ誰のものの因なりや。 答へて曰はく、 是れ如実智の因なり。 世間心となすという。 真智が空智であることについては、 既に「定因品」一五五 如実智とは謂く空智

なり」と述べている通りである。

説かず。若し実の如くに知らば、自ら仏を得たりと説く、と。是くの如き等の見にして、若し是れ得道の見ならば、 説くべし。四諦を見るを得道の時と名づけ、五陰等を見るを思惟時と為す。……問ふて曰はく、若し四諦を以て道 則ち十六心にて道を得とは名づけず。問ふて曰はく、我は是れ得道の見と名づくとは説かず、是れ思惟時なり。 と老死の滅の道と、乃至諸行と諸行の生と諸行の滅と諸行の滅の道とを知らずんば、自ら我は無上道を得たりとは て「見一諦品」一九○(六正三二・)に次の如く説く。「城喩経に説く、我にして若し未だ老死と 老死の生と老死の滅 に知る、但だ滅を見るのみには非るなり。答へて曰はく、諸有の四聖諦の利を説くは、皆陰界入等の中に於いて説 是の事然らず。……若し苦を知らずんば、何に由りてか当に苦の因と苦の滅と及び苦の滅の道とを知るべきや。故 を得ずんば当に何れの法を以てか道を得べき。答へて曰はく、一諦を以て道を得、 へて曰はく、四諦の中にても、亦是くの如くに説く。亦是れ思惟時なりと説くべし。若し爾らずんば、応に因縁を 「見一諦品」一九○(六二゚以下 ̄)に説く。「問ふて曰はく、汝が但だ滅諦を見るのみ、行果者と名づく、と説くは、 謂はく、此の色等と色等の生滅とを知るが故に、漏尽を得」と。又、得道の時と、得道というものについ 所謂滅と為す。……」と。

上述の如き真智は、滅諦を見て得られるものであるから、四諦を見るのを得道の時と名づけるのであるが、ただ

滅諦の一を見ることによって得道するのである。

道

論

説

て曰はく、若し智にして界入等に行ぜば、一切縁と名づく。所以は何ん。若し諸入諸界の法を説かば、 切縁品」一九一(三六四a・)には一切縁の智を説く。 「問ふて日はく、 何れの智か能く一切の縁たる。 物事には諸

縁と諸塵の知識すべきものと等あり。皆諸法を尽くして、若し智にして能く縁ぜば、一切縁と名づく」と。又一切

なく我所なしと観ずべし、と。又仏は説く、此の座の中に於いて愚痴の人あり、無明の縠にありて、 は無我なり、受想行識も無我なりと観じ、色は無常虚妄にして、幻が無智の眼を誑かすが如く、怨たり賊たり、 縁という「一切」は、五受陰をいうのかどうか、その一切を経典にもとずいて次の如く示している。「又説く、 無明に盲い

仏の法を捨離して、此は邪見を生ず、若し色にして無我、受想行識にして無我ならば、云何んぞ無我にして業

二種なり。 少分の一切かということについて、 ずるので一切を縁ずるのではないということを経に説いていることから、そういう一切は、所謂る全分の一切か、 智が一切を縁ずと説くことなく、処処にて、皆五受陰の縁なりと説く」と。この文において、無我智は五受陰を縁 を起し、 而も我を以て受けんや、と。故に知る、 一には一切を摂し、二には一分を摂す。一切を摂すとは、仏が、我は是れ一切智人なりと説き、一 問答している。 無我は但だ受陰を縁ずるのみ。 すなわち 「一切縁品」一九一(六四c以下一)に説く。 又経の中にては、 処として、 「一切は 切を

十二入と名づくるが如し。一分を摂すとは、一切は然ゆと説くも、而も無漏無為は然ゆることを得べからざるが如 ……」と。このように詳しく例を挙げて、一切に全分の一切、 為される所である。 宇井博士は (国訳一切経、論集部)、 このような二種の一切の区分の仕方は、 少分の一切があるとして区別することは、 大

乗でよく論ぜられるもので大乗涅槃経を思起さしむ」と説いているが、そうした分別は、むしろ怪相学の方が先輩

であると言えよう。

「聖行品」一九二(天正三十)に言う。「二行あり、 空行と無我行となり。 五陰の中に於いて衆生を見ずば、 是

れを空行と名づけ、五陰も亦無なりと見れば、是れ無我行なり」と。これは聖行として空行と無我行とを説くもの

等有るなり。 正智との一体で差別の 無いことが説かれているのである。 へて曰はく、即ち是れ一体にして差別あることなし。正見には二種、世間と出世間となり。世間とは、 『成実論』は、 「見智品」一九三(大正三二・三)には、 次の如く説く。 出世間とは、謂はく能く苦等の諸諦に通達するなり。正智も亦爾り」と。この文においては、正見と 忍即ち智であることにつき詳論し、智の性質を明らかにしている。即ち「見智品」一九三(大三三) 「問ふて曰はく、 正見と正智とは、 そして、 毘曇において忍と智を区別するのに対して、 何の差別ありや。 謂はく罪福

a)にいう。

忍は即ち是れ智なり。 けて忍とも為し亦名づけて智とも為すが如く、無漏の忍智も亦応に是くの如くなるべし。 智とを説くも忍ありとは説かず。故に知る、 も名づけて忍と為すと謂はば、今も亦応に受くべし。忍は即ち是れ智なればなり。 智をば説かず。然らば則ち応に行果を受くる者には智無かるべし。若し汝が意にして、行者には智ありて、而 後に忍楽すれば、若し先に知らずんば、何の忍楽する所ぞ。又少語の中にては、唯だ観忍のみを説くも、 所以は何ん。欲と楽忍とは、皆是れ一義なればなり。行者は先に苦を知り已りて、 智は即ち是れ忍なり。 ……世間の観が、 ……又仏は苦智と集滅道の 四諦に随順するを亦名づ 然る が

道 論

三四五

کے

ば、聞慧と名づけ、四諦を思惟せば、思慧と名づけ、四諦を得れば、修慧と名づく。是くの如き等の処処の経の中 に、仏は三慧を説きたまへり」と。この三慧とは、いわゆる聞・思・修の三慧である。 「三慧品」一九四(六六g以下「)に説く。「三慧とは聞慧と思慧と修慧となり。……是の中にて、若し四諦を説け

智を、義無礙と名づく」と。 尽きざるを、楽説無礙と名づく。……此の三種の智を、言辞の方便と名づく。名と語との中の義を知るに、 言音にして便ならんずば、義も亦解し難く、若し名字なくば、則ち義は明らむべからず。即ち是の言辞の留らず、 答へて曰はく、名字の中にて礙無き智を、法無礙と名づけ、言音の中にて礙無き智を、辞無礙と名づく。……若し 「四無礙智品」一九五(大正三二・)に言う。「問ふて曰はく、経の中に四無礙智を説く。何れの者か是れなりや。(旣) 礙無き

て、自在力を得れば、辺際智と名づく」と。 智とは、行者が、最上智を得るに随ひて、 ずんば、此れを無諍と名づく。……願智とは諸法の中に於いて、 障礙無き智を、 名づけて 願智と為す。 老死滅し、乃至、無明滅するが故に諸行滅するが如し。……無諍智とは、随って何れの智を以てするも、他と諍は となり。諸法の生起を知るを法住智と名づく。生は老死に縁たり、乃至、無明は行に縁たるが如く、有仏にも無仏 「五智品」一九六(六八c以下゜)には次の如く 五智を説く。 「五智とは法住智と 泥洹智と無諍智と願智と辺際智(ロロ) 此の性は常住なるを以ての故に、法住智と曰ふ。此の法にして滅せば、泥洹智と名づく。生滅するが故に、 一切の禅定を以て、熏修し増長し、若しは寿命を増損する等の中に於い

と宿命と漏尽となり。……証漏尽智通とは、金剛三昧是れなり。金剛三昧は是れ漏尽なり。無礙道の漏尽智を、 「六通品」一九七(六九6以下一)には身通等の 六通を説く。 「六通智あり。 六通とは身通と天眼と天耳と他心智(38)

学智と名づく。金剛三昧を以て、諸漏を滅尽するを、証漏尽智通と名づく」と。(3)

は、七方便と三種観が速かに漏尽を得ることについて説く。その第一問答にいう。 「忍智品」一九八(七〇゚以下 ̄)には、 忍と智について五番の問答を設けている。 その中、 初の三問答において

る、と。是れ何れの智なりや。答へて曰はく、七方便は聞慧・思慧に名づく。所以は何ん。心にして未だ定な 問ふて曰はく、経の中に説く、若し行者に七方便・三種観の義あらば、此の法の中に於いて、速かに漏尽を得

らずんば、是くの如きの観を作せばなり。謂はく此れは是れ色なり、色の集なり、色の滅なり、及び色の滅の

道なり、色の味と過と出となり。

た三種観は第二問答に、「三種観の智とは、謂はく有為法は、無常・苦・無我なりと観ずるなり」と説かれるのでに三種観は第二問答に、「三種観の智とは、謂はく有為法は、無常・苦・無我なりと観ずるなり」と説かれるので と。この文の七方便とは、有部で説く五停心、別想念、総想念、煖、頂、忍、世第一法の修道七階位に当たる。ま(33)

ある。そして五番問答の中、第五問答には、次の如く説いて、苦法智と苦法忍との関係を示している。

問ふて曰はく、行者は亦仏法僧及び戒等の中に於いても忍するに、何が故に但だ八のみを説くや。答へて曰は を得ればなり。 法智を苦法忍と名づくと為すが如く、是くの如き等なり。所以は何ん。先に道に順ずる思慧を用ひ、後に現智 勝るを以ての故に説くなり。勝るとは、近道に近づけ、此の慧を智と為すが故に、名づけて忍と為す。苦 象を牧する人が先に象の跡を観、比智を以て、此の中に在ることを知りて、後に則ち現見する

道

第九節

三四八

が如く、行者も亦爾り。先に忍比知を以て泥洹を思量して、然る後に智を以て現見するなり。 故に経の中にて

知者と見者とは能く漏尽を得。

کی

凡そ欲界と上二界とは、各、四諦を配し、その四諦一一に法智と忍智がある故、八忍八智がある。この品には、

その中の八忍のことが出ている。

善と無記となり、と。是の事は云何ん。答へて曰はく、一切の阿羅漢が尽く諸、の禅定を得るには非ざれば、 論師は言はく、阿羅漢は尽智を証するときに、世俗の九智を得、謂はく欲界繫の善と無記と、乃至非想非非想処の のそれを総計したものを言う。即ち三界の九地の世間の智である。これについて、次の如く問答している。 んぞ当に九智を得べけんや」と。 九智のことが「九智品」一九九(|三七| a · )に出ている。 九智とは欲界繋の善と無記、 色界四禅のそれ、 「有る 四無色

序が同じであって、即ち『品類足論』の「弁諸智品」に、「法、類、他心、世俗、苦、集、滅、道、尽、無生」と 名称は、法智・比智・他心智・名字智・四諦智・尽智・無生智である。この十智は、有部の論書に掲げる十智と順 「十智品」二○○(七一㎝以下三)には十智について 分別しているが、

あまり特色のない解説がしてある。

十384 智 の

訳出しているのである。 列ねている。ただ名称が異なるのはこの論に比智・名字智となすものを、『品類足論』では、類智・世俗智として ものと考えてよいであろう。此の品によるに、現在の法を知るのが法智、余残(過未)の諸法を知るのが比智、行 十智をこの論にかかげて解説するが、これは十空の場合と同様、 有部の論書を参考にした

者にして若し他心を知らば、他心智(穴通智品)、五陰の和合せるを、 仮りに衆生と名づけ、此等の中の智が名字智、 無我想を以ての故に上の苦想を成ずるのは苦智、諸行の生を見るのは集智、諸行の滅を見るのが滅智、 道の始終を

念ずるのが道智、一切の相を尽くすのが尽智、諸相の不生なるを無生智と呼ぶと言う。

ことは、泥洹に入る種種の門を知らしめるものとなしている。 と其の集・滅・道智、行智と其の集・滅・道智の四十四智のことについて述べるが、この四十四智を説いたという 「四十四智品」二〇一(七二で以下三)には、 老死智と其の集・滅・道智、 生智と其の集・滅・道智、 乃至、

その文に、つぎの如く説くが、この文中の譬喩は、はなはだ巧みである。

問ふて曰はく、経の中にて四十四智を説く。……何が故に此れを説くや。答へて曰はく、泥洹は是れ真の法宝 に通達するなり。是の諸使は諸門より入ると雖も皆一処に至る。是くの如く諸門の方便を観ずと雖も、 り、皆泥洹に至る。何を以てか之を知る。経の中にて説くが如し。王は城中に処し、雙使の来る有り、一門よ にして、種種の門を以て入る。五陰門を以て入る有り、或は界入因縁と諸諦とを観ずる、是くの如き等の門あ の王は行者に喩へ、諸門は陰界入等を観ずるを謂ひ、雙使は止と観との如く、其の事実を説くとは、 り入り、到り已りて王に向ひて、其の事実を説き、語り已りて還りて去る、諸門よりも亦爾なり、と。此の中

ところで『成実論』には、老死乃至行の十一支の上の四十四智一一について、 集滅道の三智はあるが苦智だけは

……仏所説の教は皆泥洹の為なり。故に知る、五陰等の門は皆泥洹に至る。

に入るなり。

三四九

老死智等に当てはめなかった。その理由を次の如く説くものは注意を要する。

説くべし、相順ずるを以ての故なり。 此れは是れ因縁門にして、真諦門には非ず。是の故に此の中にては、応に苦の行を説くべからず。応に集等を

である。この解脱は、まことに微細な分別の上になされているのである。 と。すなわち老死は憂悲悩苦と共に合して苦相とされ、これを苦智としても何ら差支ないとみえながらも、実はこ の四十四智の場合、真諦門でなく因縁門であるから、他の十支の場合と同様に、之を苦智としなかったというよう

四智になるが、この四十四智のことは『婆沙論』一一○(五七○c゚)に出ており、四十四智の各′に四諦智があり、 に、この一品を入れたものであろう。 合して一百七十六智があるとその論に説かれているが、『成実論』は前の方を受け、百七十六智の方は之を用いず 十二因縁の無明を除いたほかの十一因縁の一一の智と、それぞれの集の智と滅の智と滅の道の智とを合して四十

に組み合わせて得られる六智の法住智と、更に之に泥洹智を加えたものに他ならない。泥洹智は、作起尽相・壊相 ら、その数となる。その七智とは、⑴生は老死に縁たり、⑵生を離れずして老死有り、と言う順逆の二観を、三世 た。そして利智者のために七十七智を開いたにすぎないものとなしているのである。 一品を立てたのであろう。しかし同論に、合して二百七十五智あり、となす(七二a)こと などは、 之を用いなかっ 離相・滅相を観ずる智である。これは『婆沙論』一一○(五七一b·)に七十七智を 解説しているのを参考にして、 「七十七智品」二○二(大正三二・三)には七十七智について 説くが、 これを説くのは、 利智者のためであると言 ただ其の門の可智を開くのみと 述べている。 七十七智とは 十二縁起支の中、 後の十一支に各、七智があるか

む

にもとずき、利益有情を念じ、真実の法相に随順し、寂滅を証する資糧として、 ここに『成実論』を概観し終った今、論主訶梨跋摩の造論の意趣をかえりみると、それは三宝に帰依して、仏語 『成実論』、 すなわち正智論を製

作したことが知られる。それは開巻第一の偈に示されている。曰わく、

子衆とをも礼したてまつる。 前に所応礼たる、 自然正智者、 今仏語を解して、世間を饒益せんと欲し、修多羅に応じて、実の法相に違せず、 一切智・応供なる、大師の世間を利したまふを礼し、亦真浄の法と、及び聖弟

亦善寂の中に入ることをも論ず、是れを正智論と名づく。

披瀝したもので、その理論のみを冷たく追及してゆくことに意味を認めないのである。そういう正しい論書をめざ 正論にもとずくことの必要を説き、 『成実論』には、この文に続いて仏経の真意に背く邪論を斥け、邪智の門を閉ぢ、 その為めには深智の者に親近することの必要性を説くが、これは論主の信念を 罪負の衰悩から解放され、

していることが表わされている。その文にいう。

譬へば天の日月は、

其性本明浄なるも、煙雲塵霧等の五翳あるときは、

則ち見えざるが如く、

邪論にして正経

む

す

び

と疲倦と等、 を覆へば、 其の義は明照ならず、正義が明らかならざるが故に、 此の衰悩乱心は、皆邪智に由りて起る。若し人にして此の罪負等の衰悩を除かんと欲せば、 邪智の門は則ち開く。罪負と悪名聞と、 正論

ī.

を求めんが為の故に、 当に深智の者に近づくべし。深智の者に親近するは、 是れ正論の根本なり。 此の正論に

因るが故に、能く福勝等を生ず。

ことなく、正法久住を念じて立てられる異論であるならば、仏陀も亦それを聴許されるものと確信する。その意を と。 のべて、次の如く本論に説いている。 る仏教内における諸学派の異論に 精通して、 実に『成実論』は仏教論書中においても外道思想によく通暁して、それを批判する面を含んでいる点に特色が たとい諸問題に対して立場を異にし、異論があっても、 正邪判定の為には、 外道思想を研究することは、決して邪道ではないはずである。 自己の立場を明かに 示そうとしているのが 本論であることを知りう 仏教の根本的立場を外れず、名聞のための論議に陥る また仏教の諸問題に対す

論 利智の人の、百千の邪論を誦すこと有りと雖も、衆に於いて弁才、名聞の利を得ること能はざるに、 0 なることを知りて説かば、亦楽果を得。法をして久住せしめんと欲し名聞の為にせざるが故なり。広く諸 の種種なるは、 異論を習ひ、 遍く智者の意を知りて、 仏は皆聴したまへり。 故に我は正しく三蔵中の実義を論ぜんと欲す。 斯の実論を造らんと欲す。唯一切智のみ知りたまふ。 諸、の比丘の異 仏法の第

う意を内に秘め、 まふ」という。 たもうにちがいない、との信念の表示と窺われる。こういう謙虚な造論の態度は、 右の文中、 これは仏陀を一切智者と仰ぎ、 「広く諸、の異論を習ひ、遍く智者の意を知りて、斯の実論を造らんと欲す。唯一切智のみ知りた 仏陀なき今としては、最善を尽くして本論を製作したが、 『成実論』を著わしても、それは仏意に契うことをのみ念ずるとい たとい過失のある場合にも仏陀は赦し 偉大な仏教者に通じるもので、

『成実論』より少しく後に世親に依って製作された『倶舎論』にも、つぎの如く説いて本論と同様の筆法をもって

仏陀を崇めているのである。 即ち同論「定品」八(大正二九・)にいう。

迦湿弥羅の義理成ぜり、我れ多く彼れに依りて、対法を釈す。少しく貶量有るは、我が失と為す。 法の正理を

判ずることは牟尼に在り。

実論』には、 我われ学徒の心は、単なる興味以上に、大いにひきつけられ、啓蒙されるところが多いのである。 てみる時は、 も知りえない。しかるに本論の序分の偈に、邪智・邪論を斥け、名聞利養に組せず、深智の者に親近して、正義に われている『成実論』は、 のと見たけれども、 かえりつつ、この一論書を著わしたのかもしれない。私は本論の部派摂属として、先きに、一応多聞部の系統のも われる。 わしく言えば誠実の論、あるいは正智の論を展開し、仏意に契うことを念じたもので、このようにして出来た『成 世親の場合は、 正論を求め、 しかし論主自身は、あるいは広く仏典を繙き、諸学派の主張を研鑚し、力を尽して仏陀自身の真意に立ち 正確に何部の論書であると決定しうるようなものが本文中にはみられない。これはまことに遺憾に思 部派の主張の末節にこだわらない理長為宗の態度が窺われるようでもある。このような書に接して、 批判精神をもって迦湿弥羅の有部の義を解説したもの、しかるに訶梨跋摩の場合は、 多聞部自体の思想は、大まかに紹介されているものが現存するけれども、多聞部から出たとい 三蔵中の実義を論じ、正智論を著わしたいとの意を述べ、仏法の久住を念願している点に立っ 一応の推定であって、もとの古い多聞部の思想と、本論とは全部が同じであるかどうか

# A Study on $J\overline{\mathrm{O}}$ JITSU $R\mathrm{ON}$

## Satyasiddhi-śāstra by Harivarman

<A śāstra on doctrinal criticism of various Buddhist schools>

## RÉSUMÉ

by

Ryōgon Fukuhara, D. Litt.

Professor of Buddhism

Ryūkoku University

Published by
Nagata Bunshōdō
Kyōto, 1969

#### Preface

According to Paramārtha's (真諦) Commentary of Samayabhedoparacanacakra (部執異論疏), the Satyasiddhi-śāstra (成実論) "derived from the Bahuśrutiya (多聞部)", and it "refers to the Mahāyāna doctrine". His Commentary deserves consideration for the reasons of that he is thought to have had thorough knowledge of the historical aspects of various schools and is considered to be a trustworthy scholar of Buddhism. Also, according to Johnston's Buddhacarita (Intro. XXXV), Aśvaghoṣa Bodhisattva (馬鳴菩薩) may have been the member of the Author of the Bahuśrutiya (多聞部) or its mother school. And judging from the Satyasiddhiśāstra, Harivarman, upholding Aśvaghoṣa's name in his writing with the honorific 'Bodhisattva', it leaves me no doubt that this śāstra is of Bahuśrutiya's lineage.

We know Harivarman to have existed after Āryadeva (提婆) judging from his reference to Āryadeva's Catuḥśataka-śāstra in this text. Although Āryadeva's date of existence has not been confirmed, some scholars have given the approximated date of A.D. 170-270, and based on Kumārajīva who translated this text arrived in China in A. D. 401, we can establish Harivarman's date of existence to be before A. D. 401. Furthermore, although Vasubandhu's date of existence has not been confirmed, Dr. Hakuju Ui's approximation is sometime btween A. D. 320-400, and based on Harivarman's date of existence to be before Vasubandhu's, I judge his date of existence to be sometime between A. D. 250-350.

The standpoints taken in this śāstra have following characteristic features:

1. The past and the future are considered not trully existing (実有). This standpoint is similar to that of Mahāsaṅghika (大衆部) and Sautrāntika (経量部), but differs with Sarvāstivāda (説一切有部).

- 2. Only the 'twelve sense-fields' (dvādaśa-āyatanāni, 十二処) exist. On this point, this śāstra expresses the same thought as those which are expressed in Vasubandhu's Abhidharmakośa-śāstra (俱舎論). According to those expositions, the present dharmāḥ (諸法) are produced by 'direct cause' and 'contributory cause' (hetu and pratyaya 因縁), and they are neither conclusively 'existence' (sat, 有) nor 'non-existence' (asat, 無) but the 'middle path' (中道) which can be realized by extinguishing the dualistic sat-asat.
  - However, on this point, they are different from Sarvāstivāda which takes the stand that all things exist.
- 3. Although Sarvāstivāda takes the standpoint that there is the 'middle existence' (antarā-bhava, 中有) when 'sentient beings' (sattva, 有情) proceed from 'death' (maraṇa-bhava, 死有) to 'birth' (upapatti-bhava, 生有) but this śāstra negates the existence of the middle existence.
- 4. Similar to Mahāsaṅghika (大衆部) and Mahīśāsaka (化地部), this śāstra stresses the 'immediate insight' (頓現観) of the principle of the 'Four Noble Truths' (catvāryāryasatyāni, 四聖諦). Sarvāstivāda takes the standpoint of the 'gradual insight' (漸現観).
- 5. Similar to Mahāsaṅghika, Mahīśāsaka and Sautrāntika, this śāstra points out the 'non-retrogressiveness' (avivartana, 不退転) once a practioner attains the stage of Arhat (阿羅漢果). On the contrary, Sarvāstivāda points out the possibilities of the 'retrogressiveness' (vivartana, 退転) among those who attain the Arhatship.
- 6. Mahāsaṅghika, Ekavyavahārika (一説部), Lokottaravāda (說出世部) and Gokulika (雞胤部) all take the standpoint that 'mind' (citta, 心性) is originally pure, but some school opposes this standpoint. This śāstra does not take a clear standpoint on this matter, but similar to the standpoint discussed in the chal ābhijātiya (Pāli) (六生類) of Sarvāstivāda, it does not question the pureness or impureness of its origination but takes the standpoint that all beings have a possibility of attaining the nirvāṇa-dharma (涅槃法) through completing the practise (mārga).

- 7. Sarvāstivāda takes the standpoint that citta and the 'element of mental functions' (caitasika dharmāḥ, 心所法) ——for instance the 'illusion' (kleśa, 煩悩) ——are more closely united (相応) with the 'mental functions' based on the judgement that citta and caitasika dharmāḥ are founded on a distinctly different trully existing dharma. However, this śāstra takes the standpoint that caitasika dharmāḥ do not exist separated from citta, and it negates the unity of the mental functions.
- 8. According to the standpoint which is taken in Kāśyapīya (迦葉遺部) which is introduced in this śāstra, if the 'result' (phala, 果) is already completed, than the karmic condition of the 'past karma' (pūrvakarman, 過去業) does not exist, but if the result is incomplete, than its karmic condition does exist. This śāstra does not emphasize the existence nor non-existence of past karma. Upon judging from the denial of the one-way approach and favoring the non-dualistic middle way that runs through the entirety of this śāstra, its standpoint is thought to be similar to that of Kāśyapīya.
- 9. Although Mahīśāsaka seems to take a standpoint that Buddha (仏) exists among saṃgha (僧), this śāstra negates it.
- 10. This śāstra takes the negative stand against Vatsīputrīya (犢子部) which emphasizes the existence of one form of ātman (我) called pudgala. However, rather than negating the existence of ātman completely, it recognizes the existence of the temporary pudgala which refers to the body and the mind of man coming into existence by temporary union of 'five aggregates' (pañca skandhāḥ, 五蘊).

The above standpoints of Satyasiddhi-śāstra are introduced in its introduction. Following are introduced in other sections.

11. In the Abhidharmakośa-śāstra, the dharmas or 'elements of existence' are classified into 'seventy-five elements in five categories' (五位七十五法), and in Vijñāna School, the dharmas are classified into 'one-hundred elements in five categories' (五位百法). Although this śāstra classifies them into' eighty-four elements in five categories'

- (五位八十四法), it leaves some problem as to the numbers of the elements.
- 12. Generally it is considered that the five groups of pañca skandhāḥ (五蘊) are systematized as 'form' (rūpa, 色), 'perception' (vedanā, 受), 'conception' (saṃjñā, 想), 'volition' (saṃskāra, 行) and 'consciousness' (vijñāna, 識). Here, the order of 'form', 'consciousness', 'conception', 'perception' and 'volition' is utilized.
- 13. This śāstra introduces the 'three types of causes', (三因) i. e., jānaka hetu (生因), vāsanā-hetu (習因), and niśraya-hetu (依因). They are different from the 'six types of causes' (六因) of Sarvāstivāda.
- 14. In Sarvāstivāda, the 'four elements' (catvāri mahā-bhūtāni, 四大) are considered to be the 'true existence' (dravya, 実有), but here, they are the 'temporary' (vijňapti, 仮).
- 15. In Sarvāstivāda, the 'five sense-organs' (pañcendriyāṇi, 五根) are considered to be true existence, but here, they are considered to be temporary.
- 16. Sarvāstivāda holds the 'sense-organ' (indriya, 根) as that which recognizes the 'object' (viśaya, 境). Mahāsaṅghika holds the 'consciousness' (vijñāna, 識) and Sautrāntika holds the union of both sense-organ and the consciousness. This śāstra conforms with Mahāsaṅghika.
- 17. Although Sarvāstivāda emphasizes that the 'non-manifest action' (avijnapti, 無表) is a form (rūpa), here, it is considered to be 'volition' or one form of elements which is 'neither substantial forms nor mental functions' (cittaviprayuktāḥ saṃskārā dharmāḥ, 心不相 応行法).
- 18. Sarvāstivāda considers the personal 'non-manifest action' to be a kind of habitual tendency, and although its power may last during the life time, it does not continue after death. Moreover, it holds that the 'non-manifest action' is discontinued with the arising of disconnective condition.

This śāstra holds that the 'non-manifest action' continues after one's

death enabling the fulfilment of the effect of his karma.

19. On the topic of karma, when Satyasiddhi is compared to Sarvāstivāda, various differences are found. The following are some of the differences: This śāstra lays the importance on the 'thought action' (意業) of the 'three categories of actions' (三業) than the other two, namely, the 'deed action' (身業) and the 'word action' (口業). In practicing the 'three types of learning' (tisraḥ śikṣāḥ, 三学), the 'five cardinal sins' (pañca-ānantarya-karman, 五逆) are not necessary the 'fixed action' (niyatavipāka-karman, 定業).

The saṃcetanīya karma (故作業) is not necessary the niyatavipāka karma (定報業).

Here, it is considered that the arhat always face the possibility of having 'bad results' (悪報) not only through the practice of true jñāna but also through his 'former karma' (pūrva-karman, 宿業). Concerning the view that Buddha Śākyamuni had 'nine kinds of afflictions' (九悩) during his life, it is considered here that it is indication of Buddha's 'means of leading men to the truth' (善巧方便). Although the 'sorrow' (daurmanasya indriya, 憂根) is considered to be non-vipāka (非異熟) in Sarvāstivāda, here, it is considered to be vipāka (異熟).

It is emphasized here that however physically deformed a person may be, for instance, a person with deformed sexual organ, he has the possibility of receiving the ritual (saṃvara, 律儀) of Buddhist 'precepts' (śīla, 戒).

It is emphasized here that in any action of nivṛtāvyākṛta (有覆無記), there is 'non-manifest action' (avijñapti).

Also, there is avijnapti in arūpa-dhātu (無色界).

There is avijnapti of dhyāna-saṃvara (禅律儀) at the time of beginning the samādhi and after the ending of samādhi.

As shown above, there are many different emphasizes made against Sarvāstivāda on karma.

20. Sarvāstivāda and Vijnana School both count 'ignorance' (avidyā,

- 無明) as one form of 'mental function' (caitasika-dharmāḥ, 心所) establishing it as 'defilement' (moha, 癡). In another words, they interpret avidyā as "without wisdom." However, this śāstra interprets avidyā as "not being able to comprehend nor conceive the principle of non-ego" or "not being able to conceive the śūnyatā". In another words, avidyā is interpreted as "that which is wrong".
- 21. Sarvāstivāda classifies the ārya-pudgala (賢聖) into twenty-seven, eighteen śaikṣa and nine aśaikṣa. Although this śāstra similarly classifies it into twenty-seven, the difference can be found in the treatment of the kāya-sākṣin (身証) which is one of the seven saints or seven ārya-pudgala. The difference is that Sarvāstivāda does not consider the kāya-sākṣin to be connected with arhat, whereas Satyasiddhi-śāstra considers it to be an important aspect in realizing the arhatship for the reason that it possesses the highly considered 'cessation samādhi' (nirodha-samāpatti, 滅定).
- 22. The 'body of the Buddha' (buddha-kāya, 仏身) is lowly considered as 'that which has illusion' (sāsrava, 有漏) like human being by Sarvāstivāda. Mahāsaṅghika, Ekavyavahārika, Lokottaravāda, Gokulika and others consider it as "that which has no illusion". The characteristic of Satyasiddhi is that it considers the body of the Buddha in two forms, 'true body' (真身) and 'transformed body' (比身) which is similar to the thought expressed in Nāgārjuna's Mahā-prajñāpāramitopadeśa (大智度論).
- 23. Sarvāstivāda treats each of the 'belief' (śraddhā, 信) and 'endeavor' (vīrya, 勤) as one element of kuśala-mahābhūmika-dharmāḥ (大善地法), considering them merely as a characteristic feature of the 'good' (kuśala, 善). However, this śāstra considers them to be able to identify themselves in three ways, the 'good', the' bad' (akuśala, 不善), and morally neutral (avyākṛta, 無記).

Above is some comparative study of the doctrines expressed in the Satyasiddhi-śāstra and those expressed by other schools. Although there are other differences as listed above, they will be omitted. Lastly,

I would like to point out that the most characteristic feature of this śāstra is the doctrine based on the 'truth of the extinction' (nirodha-satya, 滅諦). It is interesting to note that in an attempt to discuss the doctrine of the śūnyatā, this doctrine on nirodha-satya uses the same system of thought as used in Mādhyamaka School's (中観派) One-hundred śāstra (百論).

Essentially, they both express that the 'extinction' (nirodha, 滅) or nirvāṇa (涅槃) is attainable by becoming free from the 'provisional name' (vijňapti citta, 仮名心), the 'dharma citta' (法心), and the 'śūnyatā citta' (空心). From this we know that this śāstra stands on the same ground with Mādhyamaka School on views on the śūnyatā (空).

However, the difference of Satyasiddhi and Mādhyamaka is that Satyasiddhi discusses the 'ten kinds of the śūnyatā' (十種空) as expressed in the Abhidharma-mahāvibhāṣā-śāṣtra (大毘婆沙論), and developing it to its fullest extent whereas Mādhyamaka does not. Furthermore, while emphasizing the śūnyatā, Satyasiddhi aims its standpoint on the 'middle path' (中道). In another words, it attempts to emphasize the middle path from the standpoint of the 'two-folded truths' (二諦), that the 'worldly truth' (saṃvṛṭi-satya, 世諦) therefore 'existence' (bhava, 有) and the 'truth of the first principle' (paramārtha-satya, 第一義諦) therefore śūnyatā. Looking in this manner, we are easily lead to believe that the expositions discussed in Satyasiddhi-śāstra basically carries Abhidharma tradition, it comes close to becoming the Mahāyāna literature.

## A study on Satyasiddhi-śāstra A śāstra on doctrinal criticism of various Buddhist schools

### Table of Contents

#### Preface

#### Chapters

| -  | A .1                              | 1 1 1 1                                                                                                                                                       |    |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ι. | Auther's background ·····         |                                                                                                                                                               |    |
| 2. | Kumārajīva's translation          |                                                                                                                                                               |    |
| 3. | Sūtras and śāstras referred ····· |                                                                                                                                                               |    |
| 4. | Theo                              | ries of Satyasiddhi's affiliation ·····                                                                                                                       | 25 |
|    | 1)                                | Dharmaguptaka                                                                                                                                                 | 26 |
|    | 2)                                | Dārstāntikā                                                                                                                                                   | 29 |
|    | 3)                                | Sautrāntika                                                                                                                                                   | 31 |
|    | 4)                                | Collection of strong points of various tenets                                                                                                                 | 32 |
|    | 5)                                | Sarvāstivāda ······                                                                                                                                           | 35 |
|    | 6)                                | Mahāsaṅghika ·····                                                                                                                                            | 37 |
|    | 7)                                | Mahāyāna ·····                                                                                                                                                | 40 |
|    | 8)                                | Bahuśrutiya ·····                                                                                                                                             | 49 |
| 5. | Satya                             | siddhi's points of view·····                                                                                                                                  | 52 |
|    | 1)                                | Classification of elements of existence (dharmāḥ)                                                                                                             | 52 |
|    | 2)                                | Order of five aggregates (pañca skandhāḥ)                                                                                                                     |    |
|    | 3)                                | Classification of various causes (hetavah)                                                                                                                    |    |
|    | 4)                                | Temporal and permanent nature of the four basic                                                                                                               |    |
|    |                                   | elements (catvāri mahā-bhūtāni) ······                                                                                                                        | 66 |
|    | 5)                                | Temporal and permanent nature of the various sense                                                                                                            |    |
|    |                                   | organs (indriyāṇi) ······                                                                                                                                     | 66 |
|    | 6)                                | Sense organs and perception                                                                                                                                   |    |
|    | 7)                                | Form (rūpa) and volition (saṃskāra), and non-                                                                                                                 |    |
|    | -                                 | manifest action (avijnapti)                                                                                                                                   | 67 |
|    | 8)                                | Continuation and discontinuation of non-manifest action                                                                                                       |    |
|    | 9)                                | Various problems of karma ·····                                                                                                                               | 70 |
|    |                                   | <ol> <li>Order of importance of three karmic deeds</li> <li>Fixed manifestation (niyatavipāka) and non-fixed manifestation (aniyatavipāka) of kar-</li> </ol> | 70 |

|    | mic result of committing five cardinal sins (pañca-ānantarya-karman) 72 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
|    | 3. Fixed manifestation (niyatavipāka-karman)                            |
|    | and non-fixed manifestation (aniyatavipāka-                             |
|    | karman) of karma produced by former                                     |
|    | intention (samcetanīya karman) 72                                       |
|    | 4. Karmic manifestation (vipāka) and non-mani-                          |
|    | festation (non-vipāka) of sorrow (daurma-                               |
|    | nasya indriya) 75                                                       |
|    | 5. Acceptance of impotent persons 77                                    |
|    | 6. non-manifest action of morally neutral which                         |
|    | hinders enlightenment (nivṛtāvyākṛta) 77                                |
|    | 7. non-manifest action of formless realms (arūpa) 78                    |
|    | 8. non-manifest action and mindless state in                            |
|    | meditation and post-meditation ····· 79                                 |
|    | 10) Meaning of ignorance (avidyā) 80                                    |
|    | 11) Classification of noble personage (ārya-pudgala) 81                 |
|    | 12) Two bodies of Buddha (buddha-kāya) 85                               |
|    | 13) Three natures-good (kuśala), non-good (akuśala),                    |
|    | and morally neutral (avyākṛta)-of belief (śraddhā)                      |
|    | and diligence (vīrya) ····· 89                                          |
|    | 14) Various doctrinal differences 92                                    |
| 6. | Conclusive purport of Satyasiddhi                                       |
| 7. | Scholars of Satyasiddhi school ·····103                                 |
|    | 1) Southern school ······104                                            |
|    | 2) Northern school106                                                   |
|    | 3) Three great masters of Liang Dynasty107                              |
|    | 4) After Sui Dynasty ······108                                          |
|    | 5) Difference of opinions ······110                                     |
|    | 1. Two noble truths (satya) and the middle path …110                    |
|    | 2. Truths of extinction (nirodha-satya) and nirvāṇa…113                 |
|    | 3. Classification of various doctrines from the                         |
|    | standpoint of five kinds of buddha-kāya·····116                         |
| 8. | Significance of the title 117                                           |
| 9. | Introductory part of the text ······122                                 |
|    | 1) Summary of the Introduction ······122                                |

| 2) Meaning of 'Three Treasures' (tri-ratna)125             |
|------------------------------------------------------------|
| 3) Purport of the text ······128                           |
| 4) Ten kinds of insistences ······134                      |
| 1. Sat-asat of the past and future (atītādhvan             |
| and anāgatādhvan) ······135                                |
| 2. Sat-asat of all things (sarva dharmāh) ······136        |
| 3. Sat-asat of middle existence (antarā-bhava) ······137   |
| 4. Gradual and sudden attainment of the Four               |
| Noble Truths (catvāry āryasatyāni) ······137               |
| 5. Retrogression (vivartana) and non-retrogres-            |
| sion (avivartana) of state of arhat137                     |
| 6. Pureness (subha) and impureness (asubha)                |
| of mind138                                                 |
| 7. Concomitant nature (samprayukta) and non-               |
| concomitant nature (asamprayukta) of mind                  |
| (citta-dharma) and mental functions (caita-                |
| sika dharmāḥ)138                                           |
| 8. Sat-asat of past karma (pūrva-karman) ······139         |
| 9. Distinction of Buddha (buddha-ratna) and                |
| monastic order (samgharatna)······140                      |
| 10. Sat-asat of self (ātman or pudgala) ······140          |
| 10. Construction of the main subject of the text ······141 |
| 11. Explanations of the main subject of the text ······152 |
| 1) Sat-asat of all things (dharmāḥ) ······152              |
| 2) Form-elements (rūpa-dharmāḥ) ······160                  |
| 1. Temporal (prajñapti) and permanent nature               |
| (dravya) of four basic elements (catvāri                   |
| mahā-bhūtāni)163                                           |
| 2. Five sense organs (pañcentriyāṇi)······172              |
| 1-Temporal and permanent nature172                         |
| 2-Theory that the respective sense organs                  |
| are enforced production of an unique basic                 |
| element, and the theory that the respect-                  |
| ive sense organs are the production of                     |
| respective basic element 173                               |
| 3-Sat-asat of conceivability of sense organs ·····179      |
| 4-Relationship of sense organ (indriya) and                |
| object of consciousness (artha)183                         |

| 3) | Mind (citta-dharma) ······                          | 186 |
|----|-----------------------------------------------------|-----|
|    | 1. Similarity and dissimilarity of mental functions |     |
|    | (vijñāna)                                           | 186 |
|    | 2. Sat-asat of mutual response (samprayukta-        |     |
|    | asamprayukta) between consciousness and             |     |
|    | mental functions                                    | 189 |
|    | 3. Numbers of mind (citta)—one or many·······       | 189 |
|    | 4. Momentary inhabitation and gradual extinct-      |     |
|    | ion of mind                                         | 194 |
|    | 5. Momentary coexistence (sahaja) and non-          |     |
|    | momentary coexistence                               |     |
| 4) | Mental functions (caitasika-dharmāḥ) ······         | 200 |
|    | 1. Idea (samjñā) ······                             | 200 |
|    | 2. Sensation (vedanā) ······                        | 201 |
|    | 3. Thought (cetanā)                                 | 206 |
|    | 4. Touch (sparśa) ······                            | 208 |
|    | 5. Others                                           | 209 |
| 5) | Evil passions (kleśa) ······                        | 212 |
|    | 1. Covetousness (rāga) ······                       |     |
|    | 2. Hatred (dvesa)                                   | 217 |
|    | 3. Ignorance (moha or avidyā)                       |     |
|    | 4. Arrogance (māna) ······                          |     |
|    | 5. Doubt (vicikitsā) ······                         | 222 |
|    | 6. View that there is a real self (satkāya-dṛṣṭi) · | 224 |
|    | 7. Extreme views (antagrāha-dṛṣṭi)                  | 226 |
|    | 8. Perverse views (mithyā-dṛṣṭi)······              | 229 |
|    | 9. Stubborn perverted views (dṛṣṭi-parāmarśa-       |     |
|    | dṛṣṭi) and rigid views in favour of rigorous        |     |
|    | ascetic prohibitions (śīla-vrata-parāmarśa-dṛṣṭi)   | 231 |
|    | 10. Minor evil passions (upakleśa)                  | 232 |
|    | 11. Penetration of evil passions (kleśa)            |     |
|    | 1-Three flows (traya āsravāḥ)                       | 235 |
|    | 2-Four currents (catvāra oghāḥ)                     | 235 |
|    | 3-Four bonds (catvāraḥ kāya-granthāḥ)               | 235 |
|    | 4-Four attachments (catvāry upādānāni)              | 236 |
|    | 5-Four knots (bandhana) ·····                       | 236 |
|    | 6-Five covers (pañca āvaraṇāni)                     | 236 |
|    | 7-Five chains in the lower desire-worlds            |     |
|    | (pañca āvarabhāgīva samvojanāni)                    | 237 |

|    | 8-Five chains of the upper ethereal and                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
|    | spiritual world (pañca ūrdhvabhāgīya saṃ-                                  |
|    | yojanāni)237                                                               |
|    | 9-Five kinds of selfishnesses (mātsarya) ······237                         |
|    | 10-Five weeds of uncultivated mind238                                      |
|    | 11-Five kinds of mind in bondage (bandhana) ······238                      |
|    | 12-Seven evil passions (kleśa) ·····238                                    |
|    | 13-Eight kinds of heterodoxies (mithyāṣṭāṅ-                                |
|    | gika-mārga)238                                                             |
|    | 12. Others239                                                              |
| 6) | Elements neither substantial forms nor mental funct-                       |
|    | ions (cittaviprayuktāḥ saṃskārā dharmāḥ) ······243                         |
| 7) | Transmigration (samsāra)246                                                |
|    | 1. Summary246                                                              |
|    | 2. Manifest action (vijñapti) and non-manifest                             |
|    | action (avijñapti)251                                                      |
|    | 3. Karmic production of former and non-former                              |
|    | intentions (saṃcetanīya-karman and non-                                    |
|    | samcetunīya-karman)253                                                     |
|    | 4. Fixed karma which definitely brings about its                           |
|    | effect (niyatavipāka karman) and non-fixed                                 |
|    | karma which does not necessarily bring about                               |
|    | its effect (aniyatavipāka karman)256                                       |
|    | 5. Larger profitabe karma and smaller profitable karma257                  |
|    |                                                                            |
|    |                                                                            |
|    | 1-Three kinds of karma (kāya-karman, vāk-karman, manas-karman) ······259   |
|    |                                                                            |
|    | 2-Erroneous ways (mithyā-pratipatti) and right ways (samyak-pratipatti)261 |
|    | 3-Karma produced by attaching to three worlds262                           |
|    | 4-Three kinds of karma that produce their                                  |
|    | effects (vipāka-karman)263                                                 |
|    | 5-Three kinds of karma that receive three                                  |
|    | kinds of sense (tisro vedanāḥ)264                                          |
|    | 6-Three kinds of hindrances (trīņy āvaraṇāni) ···265                       |
|    | 7-Four kinds of karmas······265                                            |
|    | 8-Various other karmas266                                                  |
| 8) | Enlightenment271                                                           |
| 0) | 1 Summary271                                                               |
|    |                                                                            |

|    | 2.     | Extinguishing the idea of impermanence                 |
|----|--------|--------------------------------------------------------|
|    |        | (vijnapti citta) ······272                             |
|    |        | 1-Ultimate and secular aspects of truth                |
|    |        | (saṃvṛti-satya and paramārtha-satya) ······272         |
|    |        | 2-Refutation of five objects (pañcārthāḥ)              |
|    |        | of five sense-organs, consciousness (mano-             |
|    |        | vijñāna) and cause-effect (hetu-phala)·····279         |
|    |        | 3-Refutation of four theories285                       |
|    |        | 4-Advocacy of negation290                              |
|    | 3.     | Extinguishing the idea of dharma underlying            |
|    |        | all things (dharma citta) ·····293                     |
|    | 4.     | Extinguishing the idea of voidness (śūnyatā citta)…298 |
| 9) | Self-c | cultivation ······308                                  |
|    | 1.     | Contemplation (samādhi)309                             |
|    |        | 1-Cause of contemplation309.                           |
|    |        | 2-Characteristic of contemplation310                   |
|    |        | 3-Three forms of contemplation (trayah                 |
|    |        | samādhyaḥ) ······312                                   |
|    |        | 4-Four purposes of cultivation of samādhi314           |
|    |        | 5-Four immeasurable contemplations (catvāry            |
|    |        | apramāṇāni) ······314                                  |
|    |        | 6-Five saintly stages of contemplation316              |
|    |        | 7-Six characteristics of contemplation316              |
|    |        | 8-Seven stages of contemplation ······317              |
|    |        | 9-Eight forms of emancipation (aṣṭau                   |
|    |        | vimokṣāḥ)318                                           |
|    |        | 10-Eight superior stages of contemplation              |
|    |        | (aṣṭāvabhibv-āyatanāni)······319                       |
|    |        | 11-Nine sequencial stages of contemplation             |
|    |        | (navānupūrva-samāpattayaḥ) ·····320                    |
|    |        | 12-Ten modes of contemplating the universe             |
|    |        | from ten aspects (daśa kṛtsnāyatanāni)                 |
|    |        | 13-Ten kinds of thought reflected during the           |
|    |        | contemplation (daśa saṃjñā or daśa smṛti)325           |
|    |        | Props required in conducting the contemplation 328     |
|    | 3.     | Supplements                                            |
|    |        | 1-Breath control333                                    |
|    |        | 2-Fifteen kinds of difficulties faced during           |
|    |        | the contemplation ······335                            |

| 3-' Fixing the mind' (samatha) and 'observ- |     |
|---------------------------------------------|-----|
| ing' (vipaśyanā)                            | 338 |
| 4-Self-cultivation by contemplation         | 340 |
| 4. Wisdom (jñāna) ······                    | 341 |
| Summary                                     | 351 |
| Summary                                     |     |

I wish to thank Mr. Hiroshi Abiko, a graduate student at Ryūkoku University for his assistance in preparing the addendum.

#### 註 解

- (1) 究摩羅陀 (p.3)——kumāralabdha. 究摩羅多とか究摩羅駄等とも表音し、付法蔵の第十八祖とか第十九祖とせられる人で、意訳名は、童受、童寿、童子等とせられる。
- (2) 耶舎 (p.3)—yaśa. 付法蔵の第十七祖とされる人。
- (3) 羅閱国 (p.4)— 羅閱は羅閱祗とも言い, 具名は羅閱掲黎醯 rājagṛha となし, 意 訳して王舎城とせられる。
- (4) 婆修槃駄 (p.4)----Vasubandhu. 世親のこと。
- (5) 中道偈(p.4)——成実論の身見品(大正32・316 c)には「如虎啗子,若急則傷,若緩則失,如是若定説有我,則堕身見,定説無我,則堕邪見」と説くが,同じ趣意の中道偈は,俱舎論の破執我品(大正29・156 a)に「如牝虎銜子,執真我為有,則為見牙傷,撥俗我為無,便壞善業子」という。
- (6) 鳩摩羅什 (p. 4)——kumārajīva. 童寿と訳される。此人は大飜訳家で、三十五部二百九十七巻の仏典飜訳をしたと伝えられている。
- (7) 姑臧 (p.4)——これは中国甘粛省涼州府武威県にあった都府の名である。中国古今地名大辞典にいう。「漢置。後魏改為林中。北周復旧名。唐陥於吐蕃。即今甘粛者武威県治。前涼,後涼,南涼,北涼及唐初李軌皆都此」と。
- (8) 提婆 (p.4)——deva. この人の具名は ārya-deva で,聖天と言われる。南印度のバラモン族の出身で, 龍樹 nāgārjuna の弟子となり,中観派の偉人で,百論,広百論,四百論,掌中論等の著作がある。
- (9) 囲陀 (p.4)——veda. 吠陀, 皮陀, 違陀, 違駄等とも音写し, 意訳して, 明, 明智, 明解, 智等という。これは世界最古の書で, ṛg-veda, sāma-veda, yajur-veda, atharva-veda の四吠陀がある。
- (0) 提舎 (p.5)——tisya. これは具光と訳される。二十八星宿の中で,第八に当る星座の名で,提舎に通暁したというのは星のことに通じたというのであろう。
- (1) 薩婆多部 (p.5)——sarvāstivāda. これは具名は説一切有部であるが、略して、有部と言われ、三世実有法体恒有の立場をとり、すべてのものの有を主張する宗であって、有宗とも有部宗とも呼ばれる。これは二十部派の中、上座部系の一派で、学派としては二十部派中、最も有力なものの随一で、今日に伝えられている論書の数は最も多い。
- (12) 迦旃延(p.5)——詳しい名は迦多衍尼子で迦旃延尼子 kātyāyanīputra とも音表する。此人には発智論の著があるが,これは有部の大系を記述した有部の根本論で,西紀前後の出世とされる。
- (13) 三蔵 (p.5)——trīṇi-piṭakāni. これは sūtrānta-piṭaka (経蔵) と vinaya-p. (律蔵) と abhidharma-p. (論蔵) の三である。
- (14) 九流 (p.5)——中国で仏教以外の九種の流派を指して九流と言い、それは (1)儒流、

- (2)道流,(3)陰陽流,(4)法流,(5)名流,(6)墨流,(7)縦横流,(8)雑流,(9)農流である。四分律行事鈔資持記下二の三等参照のこと。
- (15) 巴連弗 (p. 5) pāṭaliputra. これは波吒釐子とも音表する。 意訳して華氏域と云う。中印度マカダ国の都域で、 恒河の左岸に臨んでいる町で、 現在は patna といわれている。
- (16) 僧祇部 (p.5)——具名は摩訶僧祇部 mahāsaṅghika という。大衆部と訳される部派 で、根本分派は此部と上座部との二部であり、此れが後に九部に細かく分派した。
- (17) 四真 (p.6)——四真諦のことをいう。諦のことを真というが、これは真実不虚なる理のことである。
- (18) 小乗 (p.7)——hīnayāna. 大乗 mahāyāna に対するもので、これは大乗の方からする貶称である。随って事実小乗と名のる部派の宗は一も存在しない。大乗の大が大多勝の三義を有するのに対し、小乗の小は小少劣の三義を持つといわれている。
- (19) 性相決択 (p.7) ――諸法 (あらゆるもの) の自体 (性) や相貌 (相) について, 疑いを決断し理を分別する (決択) ことをいう。もちろんこれは智の作用にほかならぬ。
- (20) 無著 (p.7)——asanga. 此人は北印度の健駄邏国 gāndhāra の布路沙布邏 puruṣapura (今の peshawar) の人で, 弥勒 maitreya の弟子となり瑜伽仏教の妙理を明 かにし, 諸論を著わしている。
- ②)世親(p.7)——vasubandhu. 婆藪擊豆, 婆修擊駄などと音表する。此人は無著の弟で, 初め有部にて出家し, 迦湿弥羅 kaśmīra の有部の教義を改革すべく俱舎論を著わしたが, 後に兄無著の信奉する瑜伽行派に転じ, 広く大乗を学究して論を著わし,ことに唯識の著書は後世への大影響をもたらした。
- ② 龍樹 (p.7)——nāgārjuna. 那伽阿順那などと音表するが意訳して龍樹, 龍猛, 龍勝などという。南印度のバラモン種の出身で、中論、十二門論、大智度論等を著わし、中観派の祖であるが、後世に成立した八宗の元祖とされるほど大乗の学究が極めて深い。
- (2) 世部 (p.8)——saṃvṛti-satya. これは俗語, 世俗語ともいわれる。世間において審実不虚と認める実義をいう。
- ② 第一義 (p.8) paramārtha-satya. これは真諦ともいわれる。出世間において審実不虚と認める実義をいう。成実論の二諦の思想は婆沙論のそれとは異なり、大乗的のそれと考えてよい。
- (23) 勝論 (p. 10) vaiśeşika. 毗世史, 吠世色迦, 衞世師等と音表し, 最勝とか異勝論と意訳する。これは 諸論に超勝している論との意で, 外道四執の一, 外道十六宗の一, 二十種外道の一とされるものである。
- ② 西明閣 (p. 12) 秦王は鳩摩羅什 kumārajīva を国師の礼を以て優遇し, 西明閣で 衆経を飜訳させた。
- (27) 逍遙園 (p.12)——同じく逍遙園で秦王は羅什に経典の飜訳をさせた。

- (28) 藻蔚 (p.14) ――文章のあや,文藻・辞藻などと言われるものをいう。 梵語を中国語 に訳出すると,もとの色あい,味わいが失われるという。
- (29) 飜訳不可能 (p. 14) ――鳩摩羅什 (344-413) のみでなく彦琮 (557-610) も飜訳不可の説をなした。殊に彦琮は飜訳無益を説いたらしく, 続高僧伝二 (大正50・439 b) には「直餐梵響,何待訳言,本尚虧円,訳豊純実」と述べ,梵文を学ぶ必要性を説いている。
- 賓伽羅 (p. 15) 漢訳に青目とされるが、その原語については異説があり、pingalanetra (南条文雄説) や vimalākṣa (M. Walleser 説) や賓頭盧伽 (唐の慧願説)などとされるが、原語は未詳である。
- (3) 須陀洹向 (p. 27)——須陀洹は梵語で srota-āpanna と言い,三界の見惑を断じて,この果を得るが,之に向と果とを分け,須陀洹果に趣向する見道十五心の間を須陀洹向という。さらに進んで,三界の見惑を断じおわった第十六心を須陀洹向,すなわち修道という。
- 図 曇無徳(p. 27)──dharmagupta. 法蔵部,法密部などともいう。これは二十部派の中,上座部に属する一派で,化地部,有部又は化地部よりの分派とせられ,その所説は大衆部に近い。
- (28) 犢子部 (p. 27) vātsīputrīya. 二十部派の一で、仏滅三百年頃、有部から分派したといわれ、無我を説く仏教の中で、非即非離蘊の我を立てるという特別な説がある。
- (34) 譬喩者 (p. 29)——dārṣṭāntika. 譬喩師とも譬喩部師, 譬喩論師ともいう。これは経 部の本師鳩摩邏多やその継承者をいう。
- (8) 室利邏多 (p. 29) ——śrīrāta. この人は西印度の人で経部の論師であり、鳩摩邏多 (kumāralāta) の弟子である。
- (36) 奢摩他 (p. 30) ―― śamatha. 禅定七名の中の一で, 止とか寂静などと訳される。 心を摂して対境にとどまらしめ, 散乱を離れるのをいう。
- ⑤ 毘婆舎那 (p.30)→ vipaśyanā. 観とか見とか種々観察などと訳されている。これは 仔細に事理を観察して、誤りのないのをいう。
- (39) 仏陀跋陀羅 (p.33)——buddhabhadra. 訳して覚賢という。北印度の人で,諸経を学び特に禅律に精しかった。 のちに罽賓に遊び仏大先 (buddhasena) に禅法を受けたが, 弘始8年 (406) 長安に来た。
- (39) 中有 (p. 36) ——antarā-bhava. 四有の一で,人が死し(死有),次の生を禀けるまでの中間の有をいう。旧訳で中陰というが,部派の中には,この存在を認めぬ無中有説もある。
- (40) 律儀無表 (p.37)——律儀とは梵語で samvara というが、これは律法・儀式を意味する。これには別解脱律儀、静慮律儀、無漏律儀の三が含まれる。この律儀をたもつ者には無表 (avijňapti) が、 随い起るとされる。 無表は他に表示して了知せしめえないものであるから、この名称がある。

- (42) 無相 (p. 43) animitta. 執著を離れた境界をいう。 又この無相とは、 相の縛を脱し、万法の如幻を了知した一切の無漏心を指していう。
- (43) 第一義空 (p. 43) 第一義とは涅槃を指すが、この涅槃は凡情の有を離れているから空と名づける。これは部派仏教で多く考えられている偏真・但空に対するものである。
- (4) atman (p. 43) 我という,これは己我の自体を指す。即ち自己主観の中心たるものである。この我は常一主宰の四義を具し,自在を性とするものと説かれる。仏教では,このような我は,人びとの肉体の何処でも存しない故,無我と説くが,外道は,個人的並に宇宙力の我を認め,その我を梵と同一視している。このような我はウパニシャッドの中心思想をなしている。
- (45) puruṣa (p. 43)——神我という,これは数論派で説く二十五諦の一であり,本質は知であって非作者であり,又多数である。この神我は根本物質因である自性 prakṛti と交渉し,自性より現象界を開発し,自性と結合するに至って,物質的繋縛を受けるけれども,解脱に至れば,自性から離れて,独存位に至り,純浄であるという。
- (46) 中道 (p. 47)——これは二辺の偏邪を離れた不偏中正の道をいう。 苦楽の二辺を離れた真正の行法 (八正道) を指し、断常を超えた理、有空を離れた正智などをいう。
- (47) 阿耨多羅三藐三菩提 (p.47)——anuttara-samyak-sambodhi. 無上正遍知と訳す。これは仏の覚智のことである。およそ仏は迷を離れて覚智円満し、平等の真理において知らざるところなく、世間において無上であるから此の称がある。
- (48) 傷解行 (p. 48) ——嘉祥大師吉蔵の三論玄義には、十義をもって証するに、成実は明らかに小乗論であると説くがその中に「傷解行」がある。十義とは (1)旧序証(成実の序を引いて証する),(2)依論徴(成実の本論に依り、小乗なるを明かす),(3)無大文(成実に大乗経の文無きを述べる),(4)有条例(大小乗に条別類例があり、相濫すべきでないことを述べる),(5)迷本宗(成実は小乗であり、探大釈小というのは、小乗の本宗に迷うのであると明かす),(6)分大小(大小乗の空の義を分別する),(7)格優降(成実の二空と大乗の二空との優劣を比ぶ),(8)無相即(成実の空は偏空であり、空有相即でないことを明かす),(9)傷解行(成実の空では、まだ不空の理を解せぬ。依って罪福因果を濫りに謗る故、大乗の解行を破るという),(10)検世人(世人の事跡について成実が小乗なることを説く)というのである。
- (49) 阿含 (p. 48) āgama. 阿笈摩とも音表し,教,伝,無比法などと訳す。これは,阿含経と呼ばれる経を指すが,成実中には増一阿含の名が出ることが多い。
- (10) 軌範師 (p.50) ācārya. 阿闍梨は音表である。 これは、弟子の軌則、師範たる者との意味である。
- 60 多聞衆 (p.50) 異部宗輪論には,四衆共に大天の五事を議することが同じでない

- ために、大衆、上座の両部の分裂をきたしたという。その四衆は龍象衆と辺鄙衆と多 聞衆と大徳衆とである。この中の多聞衆は仏語を持する人であって、阿難の徒とされ る。
- 52 説一切有部為主的論書与論師之研究 (p. 53) 此書は民国57年6月 (1968年) に、 印順氏が台北の協林印書館から刊行したもので、628頁の大著で、14章から成っている。
- 53 択滅無為 (p.54)——pratisaṁkhyā-nirodha. 三無為の一である。これは無明,煩悩の繋縛を離れたところに顕われる無為法をいう。 これは 択力所得の滅との 意であるが,それは,智慧即ち簡択の力で以って得る空寂の滅理であって,有部では,その体は,本来恒存し,不生不滅とされる。
- 69 虚空無為 (p.54)——ākāśa. 三無為の一である。この虚空は一切処に遍満して他を碍えず、他に碍えられないから 無為という。これある故に、 万物はおのおのその処を得、秩序整然として乱れないとされる。
- 55 非択滅無為 (p.54) apratisamkhyā-nirodha. 三無為の一である。これは法が生ずべき縁が欠けて,再び生じえないようになったのをいう(縁欠不生)。これは智慧に依って得た滅理でないから非択滅といい,畢竟不生であって,したがって又不滅であるから無為という。
- 56 五陰(五蘊)(p.62)— 仏教においては、物質(色と)と精神(名)を五類に分け、 之を五蘊という。五の中(1)色は、五根、五境など物質的のものをいう、(2)受は境に対 して事物を受けこむ心作用(領納の義)、(3)想は境に対して事物の像を取る心作用(取 像性)、(4)行は、上述のほか、境に対する貪臓等の善悪に関する心作用や心不相応の ものを含めていう。(5)識は境に対して事物を了別識知する心の本体をいう。
- 67 随染次第 (p.62)— 色乃至識の順序は染汚の先後によってその次第になっているという。即ち(1)色においては男女は無始已来、相愛楽する,(2)それは楽受の味に耽著するのに由るから次に受を立てる,(3)受に耽著するのは倒想によるからで、第三に想を立てる,(4)倒想は煩悩によって生まれるから第四に行を立てる,(5)煩悩は識によって生じ、しかも前四は皆識を染汚するから、第五に識を立てる。
- 59 随器次第 (p.62)— 色乃至識の順序は、食を進める先後に喩えてその次第になっている。即ち、(1)客を迎えんと欲するには先づ好器を求めるから初は色が来る。色は受の所依で器の如くである。(2)器を得已れば、次に飲食を求める、その受は有情の身を益損することは飲食の如くであるから第二は受、(3)食を得已ると助味を求めるが、想は受を生ずるに由るから、助味の如きもの、それで第三に想が来る、(4)飲食助味をえ

- ても人の調理に依らねばならぬ、業煩悩力に由って愛非愛等の異熟が先ずるから、厨人の如くで、第四に行を説く、(5)上の四を已ると客にすすめる、これは有情身中の主で、食者の如き識である。よって後に識が来るという。
- 60 随界別次第 (p. 62) 三界の別に由って色乃至識の順序を立てる。(1) 欲界中には諸妙欲があり、色相が顕了であるから色を説き、(2)色界静慮には、受相が顕了であるから、受を説き、(3)下三無色には、空等の相を取り想の相が顕了であるから想を説き、(4)非想非非想の中には思が最も勝で、行の相が顕了であるから、行を説き、(5)上の四は識の所住であるから、最後に識を説く。
- (61) 四縁 (p. 64) これは次の四種であって、諸法が生ずるに当り広く原因となるものをいう。(1)因縁は、因が即縁たるものをいう、(2)等無間縁(次第縁)は、心王と心所(心数)との上に立てる縁で、前念に滅する心法が、逃避開導して後念の心法を引起する作用のあるのをいう。(3)所縁縁(縁縁)は、心識の起るに必らずその所縁(対象)があり、その所縁が心識に対して縁となるのをいう。(4)増上縁は、上の三縁以外の一切の縁であって、他の生起に力を与えるもの(有力)あるいはそれを碍げないもの(無力)という二種がある。上記の四縁は部派にも大乗にも広く説かれるが、仏説とされる。次の六因はそうでない。
- 代2 六因 (p.65) 六因は, (1)能作因 kāraṇa-hetu. (2) 俱有因 sahabhū-h. (3)同類 因 sabhāga-h. (4)相応因 samprayuktaka-h. (5)遍行因 sarvatraga-h. (6)異熟因 vipāka-h. をいう。
- (63) 四大 (p. 66) mahābhūta 地, 水,火,風をいう。俱舎に依れば、普通に呼ぶ地等の四大は仮の四大であるが、実の四大があるとし、次の如く説明する。即ち、(1)堅を性とし、物を支持するのは地大、(2)湿を性とし物を収摂するのは水大、(3)煖を性とし、物を調熟するのは火大、(4)動を性とし物を生長するのは風大であるという。
- 64 五逆罪 (p.72)——これを五無間業 pañca-ānantarya-karman ともいう。福田に違逆 する暴悪の罪で、この罪を犯す者は無間地獄に堕するといわれている。之には、(1)殺 父、(2)殺母、(3)殺阿羅漢、(4)出仏身血、(5)破和合僧の五種が数えられる。
- (65) 故作業 (p.72) これを故思業 (saṃcintya-karman) ともいう。これは故意に作 した身語等の業であって,不故作業 (不故思業) に対するものである。
- 66 三大阿僧祇劫 (p. 74) 菩薩が仏果を得るまでに修行する長い歳月をいう。 阿僧祇 とは印度の数目の名で, 一, 十, 百, 千, 万, 億, 兆より重ねて, 一より第六十番目 の位取りである。それに一劫という年数を乗じ三倍したものである。
- 67) 不可思議 (p.74)——五種不可思議ともいう。 大智度論 30に説かれているものも,成実と同じく,衆生の多少,業の果報,坐禅人の力,諸龍の力,諸仏の力を言う。
- (68) 孫陀利 (p. 75)——sundarī. 仏陀が祇園精舎に在したとき, その徳望を嫉んだ外道は, 仏を毀けようと謀り, 婬女の孫陀利を強いて朝暮に仏所に至らしめ, 精舎にしばしば往来させたので人びとに, 疑惑をいだかしめるに至ったという。しかし仏陀はこ

- の女のため、妄謗を被ったのは七日間ほどであった。この女は外道に謀殺されたとい う。
- (9) 旃遮婆羅門 (p.75) ——ciñcā. これは、仏の為めに妊んだと称して仏を誹謗した外道 女の名である。
- (70) 提婆達多 (p.75) devadatta. 釈尊の従兄弟であって, 一度は釈尊の弟子となったが, 仏の威勢を嫉み, 五百の衆を率いて, 伽耶山に精舎を営み, 阿闍世王と結んで仏を亡ぼし, 摩掲陀国の教権を握ろうと企てたが, 果たさずに堕獄したという。
- (7) 扇搋 (p.77)——ṣaṇḍha. これは黄門と訳され、 五種不男の中の一であって、生まれながら男根を具しない者(生不男)とされている。
- (73) 二形人 (p.77) 男女の二根を具するものをいう。
- **(74)** 隠没無記 (p. 77) 有覆無記ともいう。 ある行為の性質が非善非悪で無記ではあるが、聖道を障え、心性を**厳**うて、不浄ならしめる性質のものをいう。
- 75) 無作 (p.77) ——a-vijňapti-karman. 無表業ともいう。
- (76) 馬勝 (p.77)——assaji. 阿説示と音表する。彼は威容端正行歩庠序としていて, 声聞中第一の比丘とされた徳行の人である。
- (77) 見所断 (p.78)——darśanā-heya. 見道所断ともいう。 これは三所断の一で,見道において断ぜられる法をいう。即ち迷理の惑及びこの惑に附随する有漏法をいう。
- 178) 修所断 (p.78) ——bhāvanā-heya. 修道所断ともいう。三断の一であって,修道の位に於て断ぜられるものをいう。即ち迷事の惑と,それに依って生じ又は附随する有漏法をいう。
- (79) 不隠没無記 (p.78)——anivṛtāvyākṛta. 無覆無記と訳す。隠没無記 (有覆無記) の対である。これは聖道を覆障することのない無記性の法をいう。
- 80 七賢位 (p. 81) これは聖位に入る前段階の七位で、三賢と四善根とを合したものをいう。三賢とは五停心、別相念住、総相念住であり、四善根は煖位、頂位、忍位、世第一法位である。
- 81) 賢聖分類法 (p. 82) 阿毘達磨論書 にみられる賢 聖の分類の詳細については 拙著 『有部阿毘達磨論書の発達』 (pp. 259—297) を参照されたい。
- 82 二十七賢聖 (p.83)——毘曇 (有部) において,又成実において,四向四果 (四行四果)の聖者を二十七に分類したもので,両部派において,名称上に相違がみとめられる。
- (83) 四行四果 (p.83) これを四向四果ともいう。四向の向とは、果に向って修行し、未だ果に入らない間を言うので、須陀洹向、斯陀含向、阿那含向、阿羅漢向をいう。成実では行須陀洹乃至行阿羅漢と云う。四果とは、須陀洹果乃至阿羅漢果を云い、成実では果の字を附しない。四向四果は見道以後の証果とその前位とで、有部等では此

- れらを説く。
- 84 七聖人 (p. 84) これは学, 無学位にある聖人を根の利鈍等に 依り分類 したもので, 一般に(1)随信行, (2)随法行, (3)信解, (4)見至, (5)身証, (6)慧解脱, (7)俱解脱の七種の人びとをいう。
- (85) 六種阿羅漢 (p. 84)——有部において説くところに依れば、阿羅漢は、その種性の優劣に依って退法乃至不動法の六種に分けられるが、前五は鈍根、第六は利根、又前五は時解脱(時愛心解脱)、第六は不時解脱といわれる。時愛心解脱とは、得た所の証果を恆に愛護して、心の煩悩の繋縛を解脱するから、このようにいう。不時解脱とは、随意に定に入って煩悩を解脱するとの意である。
- 85 十号具足 (p. 88)——十号とは仏の十種の徳号であって, (1)如来 tathāgata, (2)応供 arhat, (3)正遍知 samyak-sambuddha. (4)明行足 vidyācaraṇa-sampanna, (5)善逝 sugata, (6)世間解 lokavit, (7)無上士 anuttara, (8)調御丈夫 puruṣa-damya-sārathi, (9)天人師 śāstā-devamanuṣyānām, (10)仏世尊 buddha-lokanātha を言い,仏はこれらの徳号を具足しているから,十号具足という。
- 87 信 (p.89)——śraddhā. 境に対し、自体澄浄であり、他の心王心所を澄浄ならしめるものである。信の定義として、境に対し忍許するものをいうこともある。成実では独自の定義をなしている。
- 88) 富蘭那 (p.90) pūraṇa-kāśyapa. この人は六師外道の一人で, 因果を撥無し, 一切の法は虚空の如く生滅なく, 黒白の業報すべてあることなしと説いたという。
- 89 善 (p.90) ――kuśala. 三性の一である。 順を義とする。 一般に善とは法に順じ理に順じ、 自他の順益をなすべき勝用力のあるものをいう。 有部では善悪の標準については種々のものを立てる。
- 例 大煩悩地法 (p.91)——kleśa-mahābhūmikā. これは俱舎にて説く六位心所の一で, その性質は,不善,有覆無記であって,よく心を悩乱せしめ,一切の煩悩染心に通じ て起る心所をいう。この中に,癡,放逸,懈怠,不信,惛沈,掉挙がある。
- (91) 不定地法 (p.91)——aniyatabhūmika. これは心所六位の中の一で,その性質が善不善でなく,広く善,不善,無記の三性に通じ,しかも大地法のように一切の心所に必らず随伴して起るでもない心所を総称したもので,この中に,尋,伺,睡眠,悪作,貪,瞋,慢,疑の八が含まれる。
- 62 二空 (p.97)——これは人空と法空とをいう。常一主宰の我もなく (人空), また諸法 の自性も空であると体達することをいう。
- 63 三空 (p. 97)——これは, (1) 実我の執を除去する我空, (2) 実法の執を除去する法空, (3) 我法二空を除却し, 一切の相を離脱する俱空の三種をいう。
- 94 四空 (p.97)----法相空と無法空と自法空と他法空との四種をいう。
- \* 六空は (p.97)——(1)果報空, (2)受用空, (3)性別空, (4)遍到空, (5)境空, (6)義空をいう。

- (95) 七空 (p. 97)——相空,性自性空,行空,無行空,一切法離言説空,第一義聖智大空, 彼彼空をいう。
- 96 十一空 (p.97) 内空, 外空, 内外空, 有為空, 無為空, 無始空, 性空, 無所有空, 第一義空, 空空, 大空をいう。
- (97) 十三空 (p. 97) (96) の十一空に,波羅蜜空と因空と仏果空との三空を加えて,無所有空を除いたものをいう。
- (98) 十六空 (p.97) —— (99) の十八空の中,不可得空と有法空とを除いたものをいう。
- 49 十八空 (p.97) 内空,外空,内外空,空空,大空,第一義空,有為空,無為空, 畢竟空,無始空,散壞空,性空,自相空,諸法空,不可得空,無法空,有法空,無法 空をいう。
- (W) 薩迦耶見 (p.98)——satkāyadṛṣṭi. 有身見と訳すが, 五見の一に数えられる。これは 五陰 (五蘊) が仮りに和合して成れる体であることを知らず真実の我があると執著し て起す我, 我所の見をいう。
- (回) 十種空(p.99)——婆沙論104(大正27・540 a) には、施設論に説くとして十種空を説く(施設論の此文,現存せず)。それは、(1)内空 adhyātma-śūnyatā、(2)外空 bahirdhā-ś、(3)内外空 adhyātma-bahirdhā-ś、(4)有為空 saṃskṛta-ś、(5)無為空 asaṃskṛta-ś、(6)無辺際空 anavarāgra-ś、(7)本性空 prakṛti-ś、(8)無所行空 agocara-ś、(9)勝義空 paramārtha-ś、(10)空空 śunyā-ś、である。婆沙論、8(大正27・37 a) には、上記の中で無所行空がなく、その代りに散壊空を入れて十種空としている。
- (M) 悪取空 (p. 101) また僻取空ともいう。これは善取空の対で、空理の一面のみに固執することをいう。
- (M) 錠光 (p.121)——dīpaṁkara. 燃燈仏ともいう。この仏は過去世に出世して、釈迦菩薩に未来成仏の記別を授けたという。
- ⑩ 阿叔羅婆羅門 (p. 121)——asura-brāhmana. 訳して不勇という。
- 伽 五品具足 (p.125)——戒,定, 慧,解脱,解脱知見の五は,何れも無漏の功徳であるから,無漏の五蘊という。又これら五種の功徳は仏や阿羅漢が,自体として備えた五種の功徳であるから五分法身という。
- (M) 十力成就 (p. 125)——daśa balāni. 仏の具する十種の力で, (1) 処非処智力, (2) 業異熟智力, (3) 静慮解脱等持等至智力, (4)根上下智力, (5)種々勝解智力, (6)種々界智力, (7)遍趣行智力, (8)宿住随念智力, (9)死生智力, (10)漏尽智力をいう。
- 伽 四無所畏 (p.125)——catur-vaiśāradya. 四無畏ともいう。これは(1)—切智無所畏, (2)漏尽無所畏, (3)説障道無所畏, (4)尽苦道無所畏を言い, 仏が説法するに当って畏れを感じない四種の智徳である。
- (M) 法宝 (p.125) 三宝の一であって、諸仏の説く妙法は実に珍重すべきで、恰も世の財宝の如くであるから之を法宝という。
- ///////// 十二部経(p. 126)――経典を形式内容に依り十二種に分けたもので sūtra, geya,

- vyākaraņa, gāthā, udāna, nidāna, avadāna, itivṛttaka, jātaka, vaipulya, adbhutadharma, upadeśa ないう。
- 回摂法 (p. 131) ——catur-saṃgraha-vastu. これは菩薩が衆生を度脱せしめるのに, まず用いて衆生を摂招する四種の法で, (1)布施 dāna, (2)愛語 priyavādita, (3)利行 arthacaryā, (4)同事 samānārthatā をいう。
- (III) 四依 (p. 131) これは法の四依であって、比丘が依憑すべき法四種をいう。即ち(1) 法に依り人に依らない、(2)了義経に依り不了義経に依らない、(3)義に依り語に依らない、(4)智に依り識に依らない、という四種である。
- (II) 三十七助菩提法 (p. 133) saptatriṃśad bodhipākṣikā dharmāḥ. これは, (1)四 念処, (2)四正断, (3)四神足, (4)五根, (5)五力, (6)七菩提分, (7)八正道分の七支から成る。
- 旧》四十二論母 (p. 134) 発智論 5 (大正26・943 b) に此れを掲げるが、これは、(1) 二十二根等の十六の境界類、(2)四諦等の十の功徳類、(3)三結等の十六の過失類から成っている。
- Щ 毘曇 (有部) (p.135)——abhidharma, これは一般には有部宗を指すが、しかし天台や浄影等は、成実宗を指して毘曇というている。
- 低 大衆部 (p. 135) mahāsaṅghika. 摩訶僧祇部ともいう。二十の部派の一で、仏滅後、最初に僧団が分裂したときの一派で、その見解は自由主義的進歩的である。
- (III) 経部 (p. 135) ——sautrāntika. 経量部ともいう。 二十部派の一で, 説一切有部より 分出した部派で,これに本末二部があり,本経部は鳩摩羅多に始まり,末経部は室利 羅多から起った。
- Ш 三世思想 (p. 136) 三世 trayo 'dhvānah の思想については有部と経部, 其他の 部派の間に相違が見られる。拙稿「性相学に於ける時間論」(龍大論集350号),「毘曇と瑜伽との時間論」(印度学仏教学研究4の1)等,参照。
- 山 中陰 (p.137)——antarābhava. 中有ともいう。前世に死した後, まだ次生を受けない間の生存をいう。有部は中有はあるとの説, 大衆部, 化地部等はその存在をみとめず, 大乗は, 有無不定とする。
- Ⅲ 化地部 (p. 137) mahīśāsaka. 弥沙塞部ともいう。 二十部派の一で,仏滅三百年 頃,上座部から分れたといわれる。しかしその所説は大衆部に近い。賢首はこの部を 法無去来宗と名づけた。
- □ 一説部 (p. 138) ——ekavyavahārika. 二十部派の一で、仏滅後二百年ころ、大衆部の中より分立したという。この部では、一切の事物は、唯言説だけがあって、実体はないと主張したという。
- (2) 説出世部 (p. 138) ——lokottara-vāda. 二十部派の一で, 仏滅二百年のなかばに, 大衆部中から分出したという。この部は, 世間の法は顚倒の惑業より生じた果であるから, ことごとく仮名であって実体なく, 又出世の法は顚倒より起るのでないから道と

- 道果は皆実であると説くから此の部派名がある。
- 知 難胤部 (p. 138)——kurkuṭika (又は kaukkutika, gokulika), この部を又は灰山住部ともいう。二十部派の一で、仏滅二百年のころ、大衆部から分出したという。賢首はこの部を法無去来宗と呼んだ。
- (23) 迦葉遺部 (p.139) kāśyapīya. 飲光部ともいわれる。二十部派の一で,上座部系に属し,仏滅三百年のころ,有部から分出したとされる。法有我無を主張する点は有部と同じであるが,他は概して法蔵部と同じとされている。
- (24) 羯磨 (p.140)——karman. 作業とか所作とか弁事等と訳され、羯磨は「こんま」と読む。これは比丘が授戒や懺悔などの戒律に関する事において意を身口の上に発動し、減罪生善等の事を成弁するのをいう。この羯磨には必らず法と事と人と界との四が具しなければならぬとされている。
- **図 婆藪**跋摩 (p. 151) vasuvarman というのが原語であろう。 此の人が四諦論を作った。
- 協 無所縁心(p.153)――無所縁心が有るか無いかということについては説が分かれ、有部では無所縁心無しという。経部ではそれが有るとする。即ち過去とか未来とか夢等の非実の境を縁じる(心が対象を攀縁する)時に、境が実有でなくても心が現に縁知するというのが経部の主張である。有部では、虚無の境が縁じられるわけは全たく無いから、この観点より、「一切は有なり」と主張する。唯識では、外境に托して無境を縁じるわけはないから、一切の境界は心の所変とする。
- (27) 十八意行 (p.155)——十八意近行ともいう。意行 (意近行) とは, 意識のために近い縁となり, 意識を生ぜしめるものをいう。この根本は喜・憂・捨の三受であるが, この三受に各々六境があって所縁となるから, 合計すると十八あり, 之を十八意行 (意近行) という。
- (23) 神我 (p. 155) purusa. これは数論派で説く二十五諦の一である。神とは「我」の古い訳で、「我我」という重複であるが、この本質は知であり、非作者であり、又多数となしている。この神我は根本物質因の自性 (prakṛti) と交渉し、自性から現象界を開発し、自性と結合するに至って、物質的繁縛を受けても、解脱にいたると、その時、自性から離れて独存位となり純浄であるとされている。
- 四 三事和合(p. 156)——認識の成立には根(indriya)と境(viṣaya, artha 又は gocara)と識(vijñāna)の三事が和合するを要すると考えられているが、この中、何れが見の主であるかについては根見説、識見説、根見和合見説などがある。
- (3) 五塵 (p. 158) 五境ともいう。境を特に塵と呼ぶのは、色、声、香、味、触の五境は、能く真性を染汚するから、そういう表現をなすのである。
- 個 十二入(p.159)——十二処ともいう。これは六根(眼耳鼻舌身意)と六境(色,声,香,味,触,法)とを合したものである。この六根の第六にある意根の中には,六識(眼,耳,鼻,舌,身,意)が摂められているから,之を開くときは,十八界(六根

- 六境六識) である。
- 似物 陀羅驃 (p.159)——dravya. 勝論の学説では、この陀羅驃 (実又は所依諦と訳す) は、一切の属性を抽出し去った実体そのものを指していう。 これを実句義 (dravyapadārtha)と言い、これに地、水、火、風、空、時、方、我、意の九を数える。
- (3) 求那 (p. 159)——guṇa. これは徳句義 (guṇa-padārtha) であり,実 (dravya) の有する属性質を指し,それを実在視したのである。これに色,味,香,触,数,量,別体,合,離,彼体,此体,覚,楽,苦,欲,順,勤勇の十七を数える。
- (34) 波居帝 (p. 159) prakṛti (もとは prakati か), これは本性又は自性と訳されるが, 数論に認める根本二元の中の根本物質因を指す。成実論に「波居帝本性」というのは,原音訳と義訳と併せ挙げたものである。
- (図) 六事 (p. 159) これは六句義のことである。勝論では六句義の集合離散に依って万 有は生成壊滅するとする。それは, (1)実 dravya, (2)徳 guṇa, (3)業 karma, (4)同 sāmānya, (5)異 viśeṣa, (6)和合 samavāya, の六の句義 (padārtha) をいう。
- 伽 優楼佉 (p. 159)——ulūka. この人は勝論派の祖であって、 鵂鶴と義訳される。この 人を食米斉仙人ともいう。彼の説に従えば実有であるとの意である。
- (3) 二十五諦 (p. 159) 数論において万物特に個人の展開生成の過程を示すのに用いる名称である。即ち自性(即ち本性)より一切万有を発生することを説き万有成立までの一切を分類し二十五としたもので、一説を出せば、八根本自性、五知根、五作根、意根、五境、神我をいう。
- (13) 僧佉 (p. 159)——sāṃkhya. これは印度における六派哲学の一で数論と訳し、又雨衆 外道とも呼ぶ。この派は kapila 仙人を祖とするといわれている。この派の中にも、 一元論を取るもの二元論をとるものという派の区別があるといわれている。
- (33) 十六種 (p. 159)——これは十六諦を指す。正理学派 nyāya で立てる十六諦 (十六句 義) で, 認識及び推理論証の方式を十六種に分類したものである。
- **伽** 那耶修摩 (p. 159) nyāya-saumya (naya-sama). これは正理学派の学徒のことで,論理因明の学徒をいう。この派では十六諦を説く。
- (41) 不可得空 (p. 160) これは十八空の中の一で,万有の真相は,有でもなく,又人び との思惟する如き空でもなく,言語思慮を超えたものであって,仮りに空と名づけた ものとの意をいうのである。
- (H) 薄伽梵 (p. 160) bhagavat. 婆伽婆とも音表する。これを世尊と義訳するが、諸仏 の通号の一である。これは能く三毒の煩悩等を破し、徳があって人びとの尊重すると ころであるから、このようにいう。具体的には釈尊を指していう。
- (4) 梵志 (p. 160) brāhmaṇa. 婆羅門と音表する。これは印度における四姓の一で, 梵天の裔であると称し,吠陀を誦し,祭祀を行ない,四姓の最上位とされている。今 日のインドでは(独立後)人民すべて平等であるが,まだ梵士は勝れているとの雰囲 気が残存している。

- M 四大 (p.161)——四大とは地, 水,火,風をいう。 **梵**語で大とは mahābhūta という。
- W 四大所因成法 (p.161)——これは四大から造られたもの(所造色 upādāya-rūpa)をいう。
- (16) **欽抜羅** (p. 166)——kambala. これは衣服を意味するが,特に細い羊毛で織った衣服を指す。
- M 五根 (p. 172)——pañca-indriya. これは感覚を生ずる五種の機関で,眼 (cakṣur),耳 (śrotra),鼻 (ghrāṇa),舌 (jihvā),身 (kāya)の五をいう。意 (manas)だけは心,上記の五根は色 (rūpa)の中に入れられる (分類)。
- 個 五大 (p.176) pañca mahābhūtāni. その体性が広大であって,能く万法を生成するものに五種あるから五大という。それは,(1)地大,(2)水大,(3)火大,(4)風大,(5)空大である。数論二十五諦の一科に此の五大がある。金七十論上には,「五唯より五大を生ず。声唯は空大を生じ,触唯は風大を生じ,色唯は火大を生じ,味唯は水大を生じ,香唯は地大を生ず」という。
- Ⅲ 五廛 (p.177)——pañca rajāṃsi, これは五境 pañcārthāḥ のことで, (1)色 rūpa, (2)声 śabda, (3)香 gandha, (4)味 rasa, (5)触 spraṣṭavya をいうが, 此等は眼, 耳, 鼻, 舌, 身の対境である。
- 回 五種の業 (p.178) ――詳しくは五作業根 pañca karmendriyāṇi と言う。これは五種の作業の根の意で、略して五業根とも五根ともいわれる。これは業を造作する根に五種の別があるのをいう。五種とは、(1)舌根(語具とも口声ともいう)、(2)手根、(3)足根 (脚根)、(4)男女根 (人根とも小便根ともいう)、(5)大遺根 (大便処)である。
- [5] 見聞覚知 (p.178)——これら四種の中,見は眼に色を見ること,聞は声を耳に聞くこと,覚は鼻と舌と身とで夫ぞれ香と味と触を覚すること,知は意に法を知ることをいう。
- (5) 七界 (p.186)——十八界のうち, 眼, 耳, 鼻, 舌, 身, 意の六識に意根を加えたものを七心界という。すべて心であるから七心界というが, 他の十一界は色等である。
- 「料 十八界 (p. 192) ——aṣṭadaśa dhātavaḥ. 六根, 六境, 六識をいう。三科 (蘊処界) の中の一である。
- (M) 倒想 (p. 200)——これは詳しくは顚倒想という。 これは凡夫が顚倒 (viparyāsa) の 想を起すのを指すが、常楽我浄の四顚倒のほかにも、三、七、八などと数えるものも ある。
- (55) 受 (p. 201) vedanā. 受は領納を意味する。即ち根,境,識の三が和合して生じた触を領納することをいう。感覚,感情などといわれるものに当たる。

- 「断 一切苦 (p. 203) 一切は苦 (duḥkha) であるということで仏陀の根本教説の随一である。これに三苦が数えられ,その三苦の中,(1)苦苦は,寒熱饑渇等の苦縁より生ずる苦,(2)壊苦は,楽境が壊するときに生ずる苦,(3)行苦は,有為法の無常より生ずる苦である。
- (b) 身受 (p. 204) ——眼, 耳, 鼻, 舌, 身の五根に依って生じる感覚をいう。
- 459 心受 (p. 204) —— 意根によって生じる感覚をいう。
- Ⅲ 五受 (p. 205) 五つの感覚であって、(1)心の苦である憂受、(2)心の楽である喜受、(3)身の苦である苦受、(4)身の楽である楽受、(5)心身の不苦不楽である捨受の五種の受をいう。
- ⑩ 四禅(p.205)──これを四禅定ともいうが、このときは欲界の惑を超えて、色界に生じる四種の禅定を指す。又四禅天のことを略して四禅と言うが、今の文はこの方である。即ち四禅定を修して生まれる色界の四天処をいう。
- (M) 四威儀 (p. 206) これは行 (gamana) と住 (sthāna) と坐 (niṣadyā) と臥 (śaya) の四種において, つねに心を調へ, 儀則に合して, 法にかなっていることを指すようである。
- 三苦 (p. 206) ——三苦とは、寒熱・饑渇等の苦縁から生じる苦苦 (duḥkha-duḥkhatā)と、楽境が破壊するとき生じる壊苦 (vipariṇāma-d.)と、有為法の無常から生じる行苦 (saṃskāra-d.)とをいう。
- (M) 覚 (p. 207)——vitarka. 尋とも訳する。これは麁く事物の義理を尋ねしめる心作用をいう。
- (6) 観(p. 207) --- vicāra. 何とも訳する。これは細かに事物の義理を伺祭せしめる心作用をいう。
- M 触 (p. 208) sparsa. 根,境,識の三事和合して生ずるものを俱舎,唯識では触というが,成実はそれとは異なり,心王心所の生じたところに触と名づける。
- IM根境識 (p. 208) これは認識の三要件である根 (indriya) と境 (viśaya, artha又は gocara) と識 (vijňāna) とをいう。
- (四) 諸法実相(p.209)——諸法は差別の現象(随縁の事)のこと,実相は平等の実在(不変の理)のことである。成実では,三論と同様に,空理を以て諸法の実相とするが,この空理を仮名心の滅,法心の滅,空心の滅という三心滅をもって説いている。

- (f) 不浄観 (p. 209) ——aśubha-bhāvana. これは身の不浄を観じて食心を治するのをいう。
- (T) 随順信(p.210)——信については定義に種々のものがある。これについては、拙稿「信の考察」(龍大論集353号)参照。随順と為すものは、集異門足論、法蘊足論等である。諸信順となすものには上記二論書のほか、婆沙論(142)にもある。
- (図) 悪師 (p.210)——これは善知識,善師の対である。即ち邪法を説き,人をして邪道に入らしめ,解脱に入ることを妨げる結果に導く師を指していう。
- (74) 煩悩論 (p. 212) 煩悩論, ことに阿毘達磨論書のそれについての詳細は, 拙稿「煩悩論の展開—性相学を中心として」(仏教学研究16・17合併号)の中の文を参照されたい。
- (四) 十使 (p.212) 十大惑,十根本煩悩ともいう。これは貪,瞋,癡,慢,疑の五鈍使と,身見,辺見,邪見,見取見,戒禁取見の五利使とを合したものをいう。煩悩を使と呼ぶのは,世の公使が罪人に随逐して,之を繋縛する如く,煩悩は行人に随逐して三界に繋縛し,出離せしめないから,このように言う。
- M 六足論 (p. 212) 有部の初期に属する論書であって,集異門足論,法蘊足論,識身 足論,施設足論,界身足論,品類足論の六論書である。婆沙論中には界身足論以外の 五論書を引用している。
- (7) 五見 (p. 213) pañca-dṛṣṭi. これは五種の悪見のことで,(1) 身見,(2) 辺見,(3) 邪見,(4) 見取見,(5) 戒禁取見をいう。
- M 九十八使 (p.213) 九十八種の煩悩をいう。使とは随眠ともいわれ,煩悩の異名である。これは三界の見惑の八十八使と思惑の十使とを合していう。
- 四 五蘊身 (p. 214) 欲界色界の有情は身 (色) と心 (受以下の四蘊) から成り,無漏の五分法身に対し,身心をもったものとの意味から五蘊身と言ってよい。
- 協 自殺 (p. 214)──備底迦が阿羅漢果の退失を畏れて自害したのは例外として認められる行為であるが(俱舎論25参照),自害は善くない行為で、その奨励や幇助も罪の行為とされるのが仏教である。
- 個 随煩悩 (p. 214) upakleśa. これは六種の根本の煩悩に対するものとして、自余の 煩悩に名づける。
- (図) 貪(p.214)──rāga. これは貪愛とも貪欲ともいわれるもので、自己の情に適う事物に心を愛著させる心作用である。
- (B) 無常観 (p. 215) ――詳しくは無常観門といわれ、これは世相の無常 (anitya) を観ずる観門をいう。
- (B4) 十不善道 (p. 215) ——十悪業道ともいう。身口意の三業に造る十種の罪悪を言う。即ち,(1)身業の殺生、偸盗、邪婬の三,(2)口業の妄語、綺語、悪口、両舌の四,(3)意業の貪欲、瞋恚、邪見の三を総計したものをいう。
- 個 **瞋**恚 (p.217)----dveṣa. **瞋**ともいう。 自己の情に違背した事物に対して憎み憤り,

- 心身を平安ならしめない心作用をいう。
- 伽 波羅提伽 (p.217)——pratigha. 激怒, 憤怒, 憎悪などと訳される。漢訳して, **腹** 忿, **瞋**恚, 憎, 悩害, 悩乱, 怨などともされる。
- (M) 違欣娑 (p. 217)——vihimsā. 害と訳される。 これは有情に危害を加えることを快しとする心作用をいう。
- 個 拘廬陀 (p. 217) krodha. 忿と訳される。 これは自分が見聞した不適意の境に対して憤怒せしめる心作用をいう。
- (場) 摩叉 (p. 217) mrakşa. 覆と訳される。 これは自分の造った 罪過を覆いかくす心 作用をいう。
- 側 憂波那呵 (p.217)──upanāha. 恨と訳される。これは、忿怒すべき事柄を、いつまでも思い起して恨み、忘れない心作用をいう。
- 側 波羅陀舎 (p.217) pradāsa. 悩と訳される。これは自分の為した悪事を悪事と知りつつ執著して、他人の諫を受け容れず自ら懊悩する心作用をいう。
- 109 伊沙 (p. 217) —— Irṣyā. 嫉と訳される。これは他人の成功や徳行など、すぐれたこと良いことに対して喜ばない心作用をいう。
- (19) 三藍波 (p. 217) samrambhin. (か), 国沢一切経, 論集部 3, 成実論 9 (p. 308) の脚註に上記の skt. を当てている。これは未詳である。
- (M) 頭和遮 (p. 217)——dvesa. 憎悪,嫌悪,悪意,敵意などと訳される。 これは,ある 人のあることに,憎悪又は敵意を示す心作用をいう。
- 「阿羅提 (p. 217) ——akṣānti. 悪意, 嫉妬と訳される。 漢訳では不忍とされるものである。
- 「脚 阿婆詰略 (p. 218) apakīrti. (か), これは未詳であるが, 未来受動分詞の apakīrtya (不名誉なる) というのに当たるとすれば, これは自分が名誉を傷つけられて不快になる心作用かもしれない。
- 伽 阿搔羅沽 (p. 218)——asauhṛda (か), もしこの skt. とすれば, これは敵対, 敵意の 義をもつ心作用である。
- 49 勝者 (p. 218) jigīṣā 又は jigīṣu. 征服欲, 野心と訳される。
- (例) 登単那他 (p.218) todanatā. (か), todana (刺痛) ということから推すと、痛情とでも云われるものであろう。
- 伽 四無量 (p. 218) ——catur-apramāṇa. 四等とも四梵行とも訳される。これは、(1)能く 楽を与える慈 (maitrī)、(2)苦を抜く悲 (karuṇā)、(3)人の離苦得楽を見て慶びの心を 生じる喜 (muditā)、(4)上の三種の心を捨して心に存著しないで怨を捨て怨親平等の 捨 (upekṣā) をいう。
- **如** 無明 (p. 219) avidyā. これは無智のことで,十二縁起の第一支で,老死憂悲悩苦の迷いの根源とされるものをいう。部派に依り,論書に依り,解釈上に相違がみられる。

- 伽 独頭 (p.220) 独頭無明ということが俱舎論に出るが、それは他の貪等の十惑と相応しないで起る無明をいう。相応無明の対。
- (M) 俱行 (p. 220) 二つ以上のものが同時に生じることで、 俱起の意。 俱行の無明は、 相応無明と云ってもよい。 この無明は他の貪等の十惑と相応して起る無明をいう。
- № 慢 (p. 221) māna. これは己れを恃み、他に対して高挙する煩悩をいう。成実では八慢を区別している。
- 伽 七漫 (p. 222)——慢・過慢・慢過慢・我慢・増上慢・卑慢・邪慢をいう。
- 伽 九慢 (p. 222) 我慢に九種を分かち, 我勝慢・我等慢・我劣慢・有勝我慢・有等我慢・有劣我慢・無勝我慢・無等我慢・無劣我慢をいう。
- WM 大天 (p.222) mahādeva. この人は大衆部の祖といわれ, 五事の新説をなしたと 伝えられている。その大天の五事についての偈は「余所誘無知。猶予他令入。道因声 故起。是名真仏教」である。
- 209 閻浮果 (p.223) これは jambu (閻浮) という樹の果実をいう。
- 側 後身 (p. 223)——後の身, すなわち未来世に生を禀けたときの身体をいう。これは勿論迷いの身である。
- (II) 阿咤伽 (p. 223) aṣṭaka. 阿咜摩とも音表する。十古仙人の一人とされる。
- 如 波耶綏 (p.223)——pāyāsi. 弊宿とも音表される。この人 (小王) は, 波斯匿 (pasenadi) 王に, 橋薩羅国 (kośalā) の setavyā に封ぜられ, その地を治めたという。
- 似 身見 (p.224)——satkāya-dṛṣṭi. 薩迦耶達利瑟致と音表する。これは有身見とも訳され、身心に実我があると執する我見と、さらに一切の事物の如幻仮有を知らないで、此れは我がものであると執する我所見とを併せ称する。
- W 断常の見 (p. 227) これは辺見 (anta-grāha-dṛṣṭi) ともいう。すなわち, 断見 (uccheda-dṛṣṭi) 或いは常見 (śāśvata-dṛṣṭi) の一辺に偏する悪見であるから, 辺見という。
- 個 犢子部 (p. 228) vatsīputrīya. この部は二十部派の一で, 説一切有部から仏滅後. 三百年の頃に分派したといわれていて, 無我を説く仏教の中で, 非即非離蘊の我という一種の我を主張したので特色がある。
- 伽 非即非離蘊 (p.228)——犢子部では, 五蘊の体を離れたのでもなく, 又離れないものでもない関係の一種の我の存在を認めた。
- M 邪見 (p. 229) mithyā-dṛṣṭi. これは一般に因果の道理を否定する見解をいうが、 又あらゆる倒心を指して邪見となしている。
- (1) 六十二見 (p. 229) ――釈尊の時代を中心として、印度の思想界で行われた種々の思想を概括したもので、六十二種の数え方については異説がある。
- ② 見取 (p. 231) —— dṛṣṭi-parāmarśa. これは、あやまった見解に執著して、真実の見

- 解であるとなすのをいう。
- 伽 戒取 (p.231)----śīla-vrata-parāmarśa. 戒禁取見とも戒盗見とも訳される。 これは 正しくない戒律や禁制などを涅槃 (nirvāṇa) に導く正しい戒行であると執するのを いう。
- □ 苦行 (p. 231) ──tapas. 苦行外道といわれている人びとは、自餓・投淵・赴火・自 坐・寂黙・牛狗などの苦しい行をなして、身心を苦しめ、未来の楽果を願求する。
- 阿鼻地獄(p.232)──avīci-naraka(又は niraya). 無間地獄ともいう。地獄の中で極苦とせられ、八熱地獄の第八。六逆罪の者、撥無因果の者、誹謗大乗の者、虚受信施の者などが堕する地獄とされている。
- (図) 裸形 (p. 232) 尼乾子 nirgrantha-jñātiputra の徒は, 后に空衣派と白衣派の二派に分派したが, 前者は裸体で生活したから, 仏典には之を裸形・露形・無慚外道と呼んでいる。
- 図 泥洹 (p.232)——nirvāṇa. これは涅槃の古い音表で, 訳して滅・滅度・寂滅・不生 ・円寂等という。すべての煩悩の繁縛を脱し,迷界に再生する業因を滅した境地をい う。
- (23) 不善根 (p. 235)——**貪・瞋・**癡の三種の煩悩は不善法を生じる力があるから、何れも不善根と呼ばれ、一般に三不善根といわれる。
- 図 三漏 (p. 235) traya āsravāḥ. これは, (1) 欲界の煩悩から無明を除いた欲溻と, (2) 上二界の煩悩である有漏と, (3) 三界の癡の煩悩である無明漏とをいう。
- 27 四流 (p.235)——catvāra oghaḥ. これは四暴流ともいわれる。暴流とは,煩悩というものが物を漂流する洪水の如しと喩えたものである。
- (23) 四縛 (p. 235) ――縛 bandhana とは、衆生を結縛して生死を出ないようにする煩悩をいう。
- ② 四取 (p.236) 取 upādāna とは, 色声香味触などの五塵の境において貪欲取著するのをいう。
- (3) 五結 (p. 236) 結 bandhana とは、縛と云ってもよく、 衆生を繋縛して三界に流転させる妄惑をいう。
- 図】 五蓋 (p.236)——蓋 āvaraṇa とは、行者の心を覆い、善心を開発させなくするものをいう。
- 図 五下分結 (p.237)——pañca āvarabhāgīya-saṃyojanāni. 五下結ともいう。下の欲界(下分界)を順益して、有情をしてそれを超えなくさせる煩悩五種をいう。
- 五上分結(p. 237) pañca ūrdhvabhāgīya-saṃyojanāni. 五上結ともいう。上の色界無色界(上分界)を順益して、有情をしてそれを超えなくさせる 煩悩五種をいう。
- 図4 五樫 (p.237) ――樫 (mātsarya) は、 財と法と等に耽著して、 施す能わざらしめる 心作用を言い、之に住処慳・家慳・施慳・称讃慳・法慳の五種を数える。

- 図 五心栽 (p.238) 疑仏・疑法等の五種の煩悩をいう。之を心栽というのは栽はひこばえ (**釋**芽) のことと考えられる。これらの五種は心の上に生えている悪の芽で、抜き取られねばならないものという意味であろう。
- (物) 阿那波那 (p. 238) ānāpāna. 数息観, 持息念と義訳する。これは出入の息を数えて心想の散乱を停止する観法の名である。
- (37) 五心縛 (p. 238)——心を縛するから心縛と言い之に身欲等の五があるから五心縛という。
- 図 使(七使)(p.238)——煩悩(kleśa)の異名である。これは、行人に随逐して三界に しばりつけ出離せしめないようにすることは、丁度、世の公使が罪人に随逐してその 罪人を繋縛するのに似ているから、煩悩を使という。
- (3) **毘婆沙師** (p. 240) これは毘婆沙 (vibhāṣā) 論の中の諸師のことを指していう。
- □ 二十種我見 (p. 242) 外道は色蘊について我を計するに四句があるが、それは、(1) 色は是れ我あり、(2)色を離れて我あり、(3)色は大にして我は小であり、我は色の中に住す、(4)我は大で色は小であり、色は我の中に住する、これと同様に他の四蘊にも夫ぞれ四句あり、合して二十である。
- M 不相応行 (p. 243) ――詳しくは心不相応行法 cittaviprayuktāḥ-saṃskārā-dharmāḥ で,俱舎の説明に依れば,これは心とも相応せず,色等の性でもなくて,しかも行蘊 の所摂なるものである。
- 44) 得(p. 243)——prāpti. 有部では、得という一法が未来生相の位に至るのを獲(pratilambha)と言い、それが現在住相の位に至るのを成就(samanvāgama)という。そして能得には四種があって、(1)法前得、(2)法後得、(3)法俱得、(4)非前非後得があるという。
- √13 不得 (p. 243) aprāpti. 非得ともいう。得の対で、法が色心等から離れ去る時の 非色・非心の実在物で、唯だ過去と未来の法の上にあり、現在の法の上にない、と有 部で説く。「得非得相飜而立」と言われて、得と相違するものである。
- 244 無想定(p. 243)——asaṃjñi-samāpatti. これは色界第四禅の無想天に生まれるべき 因となる定で,色界第三禅の遍浄天(śubhakṛtsna)の染を離れた者が想を厭壊して 心王心所を滅ぼす定である。外道は多く此定を修し,それで以て真の涅槃を得るとな していた。
- **WI** 無想処 (p. **244**) 無想天のことである。 これは無想定を修して感じる異熟の果報 で、この果報を無想果 (āsaṃjñika) という。
- Wi 滅尽定 (p. 244)——nirodha-samāpatti. これは不還果以上の聖者が, 静住を求める ために, 止息想の作意を以って修する定で, 心王心所を滅尽して起さしめないように する定である。この定についての成実の上の評価は, 有部とは異なる。
- 伽 命根 (p. 244) jīvita-indriya. 有部では命は寿 (āyus) の事で、有情の一期間、 其身の煖と識とを持して相続せしめ、また煖・識に依り持せられる別法をいう。

- 図 生 (p. 244) jāti. 一切の有為法は皆生住異滅の四相をもつが、生はその四相の一である。およそ有為法は無常であって、未来から現在へ、さらに過去へと流されるが、そのとき未来の位から、現在の位に生ぜしめるものを生(又は生相)という。
- (4) 滅 (p. 244) ——anityatā. 有為の四相の一である。有為法をして, 現在の位から過去の位へ減せしめるものが滅 (又は滅相) である。
- 協 住 (p. 244) ──sthiti. 有為の四相の一である。 有為法をして、 現在の位において住せしめるものを住(又は住相)という。
- 知 異 (p. 244)──jarā. 有為の四相の一である。有為法をして、現在の位において、変異せしめるものを異 (又は異相) という。
- (5) 老 (p. 244) jarā. 生まれて来て, 后に衆生が老衰する位。
- 55 死 (p. 244) marana. 生まれた後に衆生が滅壊する位をいう。
- 協 名衆 (p.244)──nāma-kāya. 名とは、物の自性を詮わし、人をして想を起させるもので、単一なのを名と呼び、複合したものを名衆又は名身という。
- 図 字衆 (p. 244) vyañjana-kāya. 字とは,又これを文とも言い,言語文字の上に現われた「あや」を言う。それが形に顕われて文字となり,声に顕われて言語となる。その「ま」と「て」とが集まる場合のように複合したものを字衆又は文身という。
- M 凡夫法 (p. 245)——これは異生性 pṛthag-janatva とも言われている。即ち凡夫をして凡夫たらしめる本性で,有部では聖道の非得をいう。異生と訳すのは,聖者に異なる生類の意で,また五趣等の異類の生を受けるから,そのようにいう。
- 図 輪廻 (p. 246) saṃsāra. 流転とも淪廻ともいう。これは衆生が三界五趣に迷いの 生死をかさねる様は、あたかも車輪のめぐる如きものがあって、停止することがない のをいう。
- 協 波羅伽提 (p. 247) ── prakṛṭi. (波居帝). これは外道の数論派で説く自性, すなわち変異することのない物質的根本因であり, 身体などすべての物質的のものは之から生じるとなしている。
- 酬 自在天 (p. 247) くわしくは大自在天 (maheśvara) という。これを摩醯首羅と音表する。もと印度教における śiva 神の異名で、後には世界創造の最高神とされた。
- M 大人 (p. 247) puruṣa. 丈夫とも訳される。 身はこの puruṣa から生じる, との 説をなす派があったらしい。数論派で、 自性に対する神我として puruṣa を説くの とは異なる。 \* 返るとは、身を受けることを還滅させて受けぬに至らすこと。
- M 有作 (p.251) vijňapti (-karman). これを表 (業) ともいう。 有部によれば身 語の二業には表示して他に知らしめるものがあるから之を表業という。無作 (無表)

の対。

- W 無作 (p.251) avijňapti (-karman). これを無表 (業) ともいう。 有作 (有表) の対で,他に表示できないが,強い善悪業をなし,すなわち行為したことが,その後 に一種の力として残るのをいう。これは身語二業の後にのみ有るのか否かについて問題があり,色か心か否かについても異説がある。
- 個 律儀 (p.252)——samvara. 三跋羅と音表する。これは律法・儀式のことで、これは 善のみか、悪にも通じるかについて異説がある。一般には、悪の方は不律儀 (a-samvara) と言い、これは防善の功能があり、律儀の方は防悪の功能があるとされる。
- **幽** 故作 (p.253)-----saṃcintya-karman. これは故思業とも言い, 故意に作した身語の業などをいう。
- M 不故作 (p. 253) ——a-saṃcintya-karman. これは不故思業ともいう。即ち故作(故思業)の対で、故意でなく作した業をいう。
- 協 不定報 (p. 255)──四業の中, 順現業・順次業・順後業といわれるものは定業であり, その対に順不定業がある。不定報はその順不定業のことで, 果報を受ける時節が定まらない業をいう。之を順不定受業ともいう。
- Ⅶ 生報 (p. 255) ―― 三時業の中の随一で、順次受業ともいう。これは今生に業を作って、次生に果を受けるものをいう。又前と同じく四業の随一でもある。
- (7) 後報 (p. 255) ―― 三時業の中の随一で、順後受業ともいう。これは今生に業を作って、次の次の生に果を受けるものをいう。又前と同じく四業の随一でもある。
- (73) 定報業 (p.256)——これは生死の苦果を受けるに決定している業因をいう。
- (74) 三宝 (p. 257) tri-ratna. これは仏宝と法宝と僧宝の三を言い, 仏教徒は全て三宝に帰順し, 仏を師とし, 法を楽とし, 僧を友とする。この三帰(三帰依)を師より受けるのを三帰戒という。
- 你 地獄・畜生・餓鬼 (p. 257)——この三は悪趣 (dur-gati) と言われ, 地獄 (naraka 又は niraya) は衆生が趣入すべき地下の牢獄で, 悪として無きものなき最低の趣, 畜生 (tiryañc) は傍生とも言い, 禽獣魚虫などの生を受けたもの, 餓鬼 (preta) は常に饑餓に苦しむ悪趣とされている。
- 你 二種業 (p. 258) これは大利業と小利業とであり、後者が三悪趣の報を受くべき悪業であるのに対し、前者は善趣・声聞・辟支仏・無上道の報を受くべき善業をいう。
- M 辟支仏道 (p. 258) これは辟支仏 (pratyeka-buddha) の境地をいう。師なくして 独悟するから独覚とも訳され,これに部行独覚と鱗角喩独覚とがあるという。

- (78) 声聞道 (p. 258) これは声聞 (śrāvaka) の境地をいう。仏の教誨の声を聞いて悟るから声聞というが、有部によれば仏の言教・遺教に依り四諦の理を観じ三生六十劫に修行して阿羅漢を証する行者をいう。
- 你! **梵**世 (p. 258) **梵**世界ともいう。これは色界の諸天を総称していう。それは婬欲を 離れた**梵**天の住処であるから**梵**世という。
- (例) 欲界 (p. 258) kāmadhātu. 三界の一で、 迷界中最低の世界である。 婬欲と食欲 との強い有情の住する処を言い、この中に地獄・餓鬼・畜生・人・天の五趣がある。
- 伽 他化自在天 (p. 258) paranirmitavaśavartin. 欲界六天の第六であって、此の天 に生れると、他の化作した欲境を自在に受用して楽を受けるからこの名がある。
- 伽 四天王 (p. 258)——caturmahārājakāyika. 須弥山の半腹にある四王天の主をいう。 おのおの一天下を護るから,護世四天王ともいい,帝釈の外将である。
- (図) 業 (p. 258)——karman, 業は造作の義であり, 意のはたらき, 身・語のわざやその勢力をいう。その強い善悪の行為は, 未来の果を招く因とされている。
- (M) 六波羅蜜 (p. 258) —— 涅槃の彼岸に到るために, 菩薩の修する六種の大行を言う。即 ち,(1) 布施,(2) 持戒,(3) 忍辱,(4) 精進,(5) 禅定,(6) 智慧をいう。
- (M) 三性業 (p. 259) ――業を善業と悪業と無記業との三に分けた名称である。
- 伽 准陀 (p. 259) ——cunda. 純陀とも音表する。 仏陀はこの人から最後の供養を受けた と伝えられている。
- (糊 制多 (p. 260) —— caitya. 支提ともいう。 これは塔 (stūpa) と混用せられる。 しか し広く使用されて, 殿堂や廟宇をも含めていうが, ここでは霊廟をいう。
- なります。 という。 という。 という。 という。 とめておくから、そのような業を 繁業という。
- 伽 阿迦尼吒天 (p. 262) akanistha. これは色界十八天の中の最上の天であるから色 究竟天ともいわれる。形体のある世界の頂上であるから、これを有頂天ともいう。し かし無色界の最上の非想非々想天をも有頂天というから、この時は色究竟天とは別である。
- 伽 無色界 (p. 262) arūpa-dhātu. これは三界の一で、迷いの世界の中では果報の勝れた最上の世界で、身体とか宮殿のような色法は無く、受・想・行・識の四蘊のみから成る世界で、物質に縛られて自由のない世界(色界)を厭うて入る世界である。
- 伽 上二界 (p. 262) 一 欲界の上の色界と、その色界の上の無色界は、三界 (trayo dhātavaḥ) の中の上位の二種の世界であるから、之を上二界という。
- (図) 無覆無記 (p. 262) anivṛtāvyākṛta. これは有覆無記の対で、 浄無記とも言われる。 すなわち聖道 (ārya-mārga) を覆障することのない無記性の法をいう。
- 《94》 婆伽梵志 (p. 263)-----baka 又は vaka. この人は仏陀在世時代の梵志で, 邪見を懐

- いていたと伝えられている。 大智度論34 (大正 25, 311 c) に, 唯我のみ常住である (永続する) との邪見をいだいていた婆伽という梵志がいたと伝えられている人と此人は同一人であろう。
- 倒 瞿曇沙門 (p. 263)----gautama 又は gotama という。之を喬答摩とも音表する。これは釈尊をもとの姓の上から指していう。沙門 śramaṇa は出家して仏道を修める人を意味するが、釈尊も沙門であるから、このようにいう。
- 伽 無上法 (p. 263) 一切の法の中で、 之に過ぎたものがないというもの、 即ち涅槃 (nirvāṇa) をいう。
- (201) 三報業 (p. 263) 三時業ともいう。これは善悪の業を、その果を受ける時の遅速によって三種を分けたもので、これには現報・生報・後報の三業がある。
- 図 転輪王 (p. 264) —— cakravarti-rāja. 身に三十二相を具し、即位の時、天から輪宝を 感得し、その輪宝を転じて四方を降伏するから転輪王と言い、感得する輪宝に金・銀 ・銅・鉄があるから、金転輪王等の四種があるといわれ、その領有する国土に広狭が あるとされる。
- 伽 末利夫人 (p.264)——mallikā. この夫人は中印度の迦毘羅衞城 (kapilavastu) の人で,長じて釈摩訶男の婢となり,毎日花鬘を作ったから勝鬘と称し,深く仏法に帰依し,波斯匿 (prasenajit) 王妃となり,毘琉璃 (virūdhaka) を産んだ。
- ₩ 不動業 (p. 264) 不動の果を感じる色界・無色界の善業をいう。
- 伽 解脱道 (p. 265)——vimokṣa-mārga. 煩悩を断じる四段階即ち四種道(加行道,無間道,解脱道,勝進道)の一であり,これは無間道で煩悩を断じ了った後に生じる無漏道をいう。すなわち正しく択滅無為を得る刹那をいう。
- ™ 三有 (p. 265) 三界の異名で欲有・色有・無色有をいう。或は生有・死有・中有の 三を三有ということがある。
- (W) 不能男 (p. 265) 不男とも言い, 男根の不具なもので, これには種々のもの (五種 不男) があるともされている。
- gW 四業(p. 266) これは黒黒報業・白白報業・黒白黒白報業・不黒不白無報業をいう。
- 無漏業 (p. 266) anāsrava. これは有漏の対である。漏とは、漏泄・漏落の義で、 煩悩をいう。 貪等の煩悩は、 たえず六根門より漏泄し、 有情を三悪趣に漏 落させる が、このような煩悩を離れたのを無漏という。その業を無漏業という。
- 酬 有漏 (p. 266)──sāsrava. これは無漏の対で、漏は漏泄 (煩悩) の義、有とは随増 の義、随って有漏とは煩悩を随順し増長する法をいう。
- M 福田 (p. 267) punya-kṣetra. 如来または比丘を指して福田という。それらに供養 すれば、福徳を生じるのであって、それは恰かも田地が物を生じるのにたとえられる から福田という。
- 別 五戒 (p. 267) pañca-śīla. 在家の人の持つべき五種の戒で、それは不殺生・不偸 盗・不邪婬・不妄語・不飲酒である。

- 伽 優婆塞(p. 267)——upāsaka. 訳して清信士とか近事男などという。これは三宝に親近する男子を意味し、三帰五戒を受けた在俗の男子をいう。同様に清信女は upāsikāと言い、優婆夷と音表する。
- W 七不善律儀 (p. 267) これは十善業 (道) の中の前の七を云う。即ち身業三, 口業 四を合したものである。律儀 samvara とは, 律法・律式のことで戒律を言うが, 道 宣は律儀は善・悪の二に通ずると為したが, 今ここは悪を指している。
- 八戒斎 (p. 268) aṣṭānga-samanvāgatopavāsa. これを八禁ともいう。在家の男女が一日一夜を期して持つ戒法である。即ち殺生・不与取・非梵行・虚誑語・飲酒・塗飾香鬘舞歌観聴・眠坐高広厳麗床上の七戒と食非時食の斎法とを加えていう。
- 別 斎 (p. 268) upoṣadha. これは清浄の義である。仏教においては、正午を過ぎる と食事をしない、これを非時食を食しないという。このことを斎という。
- (13) 観待 (p. 275) ――四種の道理 (yukti) の中の一に観待道理 (apekṣā-yukti) があるが、これは相待道理ともいわれる。この観待 (apekṣā) とは、例えば世俗と勝義との如く、諸法相互に相待して、その義を思惟するのをいう。
- (14) 一切智 (p. 278) これは 内外一切の 法相, 言教に 了達した 智慧を いい, 梵語 は sarva-jñā で, 仏智を指していう。これを二乗所得の智となすのは天台である。
- 個 富楼沙 (p. 280) puruṣa. 数論外道が宇宙万有開展の状況順序を説明する原理に 二十五諦があり、その中に神我 (puruṣa) がある。即ち自性 (物質的本体) は神我 (精神的本体) の作用を受けて大を生じ、次々に万有を開展するとせられる。
- 協 虚空 (p.280) ──ākāśa. 阿迦奢と音表する。これは一切の事象を包含して、その存在を碍えないものである。つまり無碍を性となす。之には唯だの空間(色)と無為法のそれとがある。
- III 因中有果論 (p. 282) これは原因の中に既に結果の性を内具するという説で、数論師の主張である。そして因中無果論の対である。
- W 因中無果論 (p. 282) これは原因の中には、必らずしも結果の性は無ないとする説で、勝論師の主張である。この反対が因中有果論である。
- (1) 色声香味触 (p. 286) これを五境とも五塵とも呼ぶ。 境は viṣaya とか artha と かが原語で,後者は対象の意味,前者は感覚作用の区域を示している。これを塵と呼 ぶのは五境は能く真性を染汚するとの意をいう。
- (2) 但空説 (p. 288) —— これは不但空説の対である。大乗から眺めると部派の思想は小乗であって、立場が低く、たとい空を説いても平面的であって浅く、諸法を分析して但だ空のみを見る。大乗の空は、その反面に必らず不空を見るのである。
- 図 現量(見知), 比量(比知), 聖教量(随経書) (p. 289) これは古因明において説く所謂る三量である。(1)現量とは感覚的知識, (2)比量とは推知に依る知識, (3)聖教量は経に依る知識又は典拠をいう。新因明では前の二量を取るが, 聖教量は認めない。
- (p. 290)——仏教では諸法の性質を四の方面でとらえている。そ

- して、仏教が外道と異なる教理上の三種の旗印の中には、此の四の中の第一と第四、 即ち諸行無常印と諸法無我印とがあり、さらに別に第三として涅槃寂静印があるとせ られる。
- 23 極微無方分 (p. 291) paramāṇu (又は paramāṇu-rajas). これは色法 (rūpa 物質) を最微の点まで分割した極限の最微少物質をいう。この極微は最早や分割しえないとするのが所謂る極微無方分説で有部の主張であるが,その有方分を主張するのは経部である。
- (24) 護法唯識 (p. 292) 護法は梵語で dharmapāla. 此の論師は唯識十大論師中の一人で,六世紀中葉に南印度に出世したが,中国の玄奘所伝の法相宗では,此の論師の説のみが世親の真意を得たものとされ,その宗の祖と仰がれ,日本の法相宗もこの系統にほかならない。
- と 色即是空 (p.295) すべて有形の万物は、因縁所生のものであり、本来そのままに 実有ではない(即ち空)との意をいう。
- こ世実有法体恒有 (p. 297)——これは説一切有部の説であって、諸法の体性は時間的に実在し (三世実有)、また空間的に実在する (法体恒有) という主張である。宇井伯寿博士は梵文の典拠から、「三世に於て実有なれば、法体は恒有なり」というのが正確な読み方としている。
- (27) 無余泥洹 (p. 298) anupadiśeṣa-nirvāṇa. これを無余涅槃ともいう。これは煩悩 障を断じて得た涅槃であって,異熟の苦果である五蘊所成の身を都べて滅し,全たく 所依のない所に顕われる涅槃をいう。
- 図 現在泥洹 (p.300) これは成実論の八解脱品の中に、二種泥洹を説く中の一で、究竟泥洹の対である。しかしこれは外道六十二見の中に現在涅槃論(五)が説かれるのとは異なること勿論である。現在泥洹は、究竟でない涅槃で妙覚果満とは区別されるもの、いわばその前段階といわれるものである。
- (31) 究竟泥洹 (p.300) これは、上記 (329) の現在泥洹の対で、それが未究竟であるのに対し、究竟の泥洹である。これは無明の惑が全く尽きてしまった妙覚をいう。
- 図 須陀洹果 (p. 301) 来果ともいう。声聞乗四果の第一で,正しく三界の見惑を断 尽した果位である。
- 図 斯陀含果 (p.301) 来果ともいう。声聞乗四果の第二で、欲惑九品の中、前六品を断尽した果位で、なお後三品を残すものである。
- 633 阿那含果 (p.301)——不還果ともいう。声聞乗四果の第三で、欲惑九品の后三品(前果の残余のもの)を断尽した果位で、再び欲界に還来しない位であるため此名称が生まれた。

- 日本 阿羅漢果 (p.301) これは声聞乗四果の第四果で、応供ともいう。これは上、非想 処に至る一切の思惑を断尽した声聞乗の極果である。此位においては、一切の見思二 惑を断じ尽したから殺賊と言い、既に極果を得て人天の供養を受くべき身であるから 応供と言い、一世の果報が尽きると、永く撃涅に入って再び三界に生じ来たらないから不生という。
- 翻 漏尽 (涅槃) (p.301) āsravakṣaya. これは諸々の煩悩を断尽したのをいう。即ち これは涅槃の境である。
- 協 命と熱と識 (p.303) ――およそ寿命 (jīvita) は、命根 (jīvita-indriya) と呼ばれ、命 (寿のこと) と熱 (煖のこと) と識とを相とし、活動を相としている。
- [37] 真実智 (p. 304) ——これを実智,如実智ともいう。根本智のこと,これは権智(又は 方便智)の対である。諸法において実の如く了知する智,あるいは実法を知る智とも 解釈される。この真実智というものは,成実論の滅諦聚の意より窺うときは空智であ ろう。空を観ずるのが実で,空心をも滅ずるのが滅空心である。
- は 中観派 (p.304) mādhyamaka 又は mādhyamika. これは印度に行われた二大 乗仏教の一であるが、他方のそれは瑜伽行派である。この派は中論により空観を宣揚した学派である。
- 協 有所得 (p.307)──これは、一異とか有無とか是非などの相対法において其の一分を 捨てて他の一分を取ろうとする心をいう。これは無所得の対。
- M 無所得 (p.307) 無相の理を体して、心中に執著・分別するところのないのをいう。すなわちこれは絶対的に一異・有無・是非等の何れの一をも取らないのを言う。 有所得の対。
- 知 六勝生類説 (p. 307)——pāli の長部経典 3 (南伝 8, 33, 等誦経, 329頁以下) や婆沙論198 (大正27, 990 b) に此説が出ているが、これは人間を黒勝生類の人と白勝生類の人とに分類し、それぞれの中、(1)黒法を生長さす人、(2)白法を生長さす人、(3)不黒不白法を生長させ、涅槃法を得る人の三種を分けるから、合計して六勝生類となるのである。
- M 八正道 (p. 308) āryāṣṭāngika-mārga. これは中正であって理に契い涅槃に至る道として八種あるのをいうが,八種とは,(1)正見(正しく四諦の理を見る),(2)正思惟(正しく四諦の理を思惟する),(3)正語(実ある語をなす),(4)正業(身の一切の邪業を除き,清浄の身業に住する),(5)正命(身口意三業を清浄にし,正法に順い邪命を離れる),(6)正精進(涅槃の道に努める),(7)正念(正道を憶念して邪念がない),(8)正定(無漏清浄の禅定に入る)である。
- 倒 定 (三昧) (p. 309) ——samādhi. 息慮凝心ともいう。 これは心を一処に定めて動かないから定と言うが, 又正しく 所観の法を受けるから 正受とも言い, 平等に心を保持するから等持とも言い, 定中で法楽を現ずるから現法楽住と言い, 心に暴を調え, 心の曲ったのを直し, 心の散ったのを定めるから調直定とも言う。 その他等念,正心

- 行処等の異名もある。
- M 四諦 (p. 310)——catur-āryasatya. これは迷悟両界の因果を説明した仏教の根本義で,仏陀成道後,鹿野苑の初転法輪において説かれたと伝えられている。それは苦諦 (duḥkha) と集諦 (samudaya) という迷界の果とその因,および滅諦 (nirodha) と道諦 (mārga) という悟界の果とその因の四種の真諦 (satya) である。
- 例 方便 (p.312)——upāya. これには方法便用とか、権仮方便とか、権智等という場合 もあるが、ここでは真の理を証するために修する加行 (prayoga) をいう。 加行とは 或る事を求める手段として努める予備の修行を言う。
- 846 空・無相・無願 (p. 312)——空とは我と我所との空であることを観じること, 無相とは空なるが故に差別の相状がないのを観じること, 無願とは無相なるが故に願求すべきことが無いと観じることをいう。
- 8ff 空空と無相無相と無願無願 (p.313)——重三三昧ともいう。一般的に言えば、(1)空空 三昧は,まず無漏智を以て阿羅漢は諸法の空無我を観じるのを空三昧というが,さらに有漏智を以て前の空智を観じて空相をなし,之を厭捨するのをいう。(2)無相無相三 昧は,まず無漏智を以て涅槃の滅静妙離を観じるのを無相三昧というが,さらに有漏智を以て此智を尽滅せる非択滅無為の静相を観じて前の無相を厭捨するのをいう。(3)無願無願三昧は,苦集道三諦の苦無常等の相を観じ,さらに之を厭捨するのをいう。要するに之は有漏である。
- 649 無学人 (p. 313) ――無学 (aśaikṣa) の位の人をいう。これは煩悩 (kleśa) を断尽して、さらに学ぶべきものが何もない無学果に達した人をいう。有学人の対である。
- 例 善知識 (p.314)——kalyāna-mitra. これは正法を説き人を導き仏道に入らしめ、解 脱を得しめる高徳な賢者をいう。悪知識の対である。
- 聖 (p.316) ārya. 善を以ての故に聖と名づける。また聖者の相続中において現前するが故に聖と名づける。また聖者の成就する所なるが故に聖と名づける。あるいは聖者の説く所なるが故に聖と名づける。その他,此れによって能く可愛可憙可楽悦意如意の果を引くが故に聖と名づける等と婆沙論に説かれる。聖と賢とを区別する仕方もあるが,合して賢聖という。
- 版 七三昧 (p. 317) これは色界の四禅と無色界の三処 (非想非非想処を除く) とを合したものをいう。この七三昧は、初禅乃至無所有処の夫ぞれに依って漏尽を得るものである。しかも非想非非想処だけは、想が明了でないために、これを想定の中に加えなかったのである。
- 53 空無辺処 (p.317)——これは空無辺処定 ākāśānantyāyatana-dhyāna のことで, 空 無辺処天に入るために修する定をいう。色の境を厭うから勝解の想を作し,無辺の空 を想い,その加行が成ずる時を空無辺処と名づける。これを根本定となすが,その加 行の位を近分定と名づける。

- 色界第二天に入る為に修する定をいう。空処の無辺なるを厭い,識を縁じ,識と相応 して寂静なる禅定に入る故に,この名称がある。
- 654 無所有処 (p.317)——これは無所有処定 ākiňcanyāyatana-dhyāna のことで, 禅定を修する人が,空の無辺を観じて空を破し,さらに識の無辺を厭い,能所縁ともに所有無しと観じ,無所有の解を為して生ずるのが無所有処天,そこに生ずるための寂静無想の禅定をいう。
- 例 非想非非想処 (p. 317)—— これは非想非非想処定 naiva-samjñā-nāsamjñāyatana-dhyāna のことで,非想非非想処天に生ずる人は,定心が深妙であって,想念が最も 味劣で麁想が無いから非想と言い,細想が無いことはないから非非想と言うが,この 天に生ずるための深妙の禅定をいう。
- 8 八解脱 (p. 318) aṣṭa-vimokṣa. これを又八背捨ともいう。これは色貪等の心を棄捨する八種の定力をいう。
- 係所 八勝処 (p. 319) ——aṣṭāvabhibhvāyatana. これは八解脱を修した後、観心が純熟して転変自在に浄・不浄の境を観ずるのをいう。
- 協 九九次第定 (p.320)——navānupūrva-samāpattayaḥ 無間禅とも錬禅ともいう。 これは次第に無間に修する九種の定で,初禅次第定乃至非想非非想処次第定の八と,減受想次第定を合したものを云う。
- 闘 十遍処 (p. 324) daśa-kṛtsnāyatana. 十一切処という。これは青・黄・赤・白・地・水・火・風・空・識の十法において,その一一が一切処に周遍すると観ずる禅定をいう。
- 酬 十想 (p. 325) daśa-saṁjñā. これは十種の想で,想とは種々の境を心中に写し取って思い浮べる心作用(取像)をいう。これには,(1)無常(anitya),(2)苦(duḥkha),(3)無我(nirātma 又は nairātmya),(4)食厭(これは食不浄想又は厭悪食想ともいわれる),(5) 一切世間不可楽,(6)不浄(aśubha),(7)死(mṛta 又は maraṇa),(8)断,(9)離,(10)滅がある。増支部経典,十集,第六,六十(P. T. S. 本 p. 109南伝22上,353)には次の如き十想を説いている。(1)無常想(aniccasaññā),(2)無我想(anattasaññā),(3)不浄想(asubhasaññā),(4)過患想(ādīnavasaññā),(5)断想(pahānasaññā),(6)離食想(virāgasaññā),(7)滅尽想(nirodhasaññā),(8)一切世間不喜想(sabbaloke anabhiratasaññā),(9)一切行無常想(sabbasaṅkhāresu aniccasaññā),(10)入出息念(ānāpānasati).
- (M) 不善覚 (p. 330) ――覚 (vitarka) は心所の総名で、新訳では尋という。これは対境を覚知することをいうが、その不善なる覚を不善覚という。善覚の対である。
- 663 三慧 (p. 332)——tisraḥ prajñāḥ. この慧とは、簡択の義で、三慧とは事理を簡択する精神作用に三種の別のあるのを云う。(1)聞所成慧 (śrutamayī prajñā),(2)思所成慧 (cintāmayī p.),(3)修所成慧 (bhāvanāmayī p.) で、これらを略して聞慧・思慧・修慧という。

- (M) 出入息(p. 333)——出息(出づる息)と入息(入る息)とを合称して,出入息という。数息観(ānāpāna)においては身より出る息(āna 出息)と身に入る息(apāna 入息)とを数えて心を鎮める観法をなすのである。
- 瞬 六事 (p.334) 数息観を成就するのに六種の相があるが、これを六息念・六妙門・ 六事などと呼ぶ。その六事とは、(1)数 gaṇanā, (2)随 anugama, (3)止 sthāna. (4)観 upalakṣṇā, (5)転(転縁)vivartanā, (6)浄 (清浄) pariśuddhi である。
- 瞬 鈍根 (p.335)——智能の鈍い機根をいう。この人の智解, 徳行は鋭くないから, 鈍根という。利根の対である。
- 協 止観 (p.338) ── śamatha と vipaśyanā とをいう。これは奢摩他・毘鉢舎那と音表され、定・慧とか寂・照とか明・静などと義訳される。止は分別を絶し邪念を離れて心を一境に置くこと、観は正智を発して諸法を分明に照見することを言う。
- 師 七浄 (p. 339) 南伝大蔵経には 七浄の原語 (pāli) が出ているが, それは (1) 見清浄 diṭṭhi-visuddhi, (2)度疑清浄 kānkhāvitaraṇa-v. (3)道非道知見清浄 maggāmagga ñāṇadassana-v. (4) 行知見清浄 (方途知見) paṭipadāṇāṇadassana-v. (5) 行断知見清浄 (知見清浄) ñaṇadassana-v. (6)戒清浄 sīla-v. (7)心清浄 citta-v. である。
- 像 八大人覚 (p.339) aṭṭha mahā-purisa-vitakkā. (巴利)。 大人の覚知思念する八種の法で声聞・縁覚・菩薩の大力量人の覚悟するところで、八大人覚という。
- **60** 四憶処 (p. 339) ——catur-smṛty (upasthāna). これは四念処, 四念住, 四意止ともいわれ, (1)身念処 (身は不浄なりと観ずる), (2)受念処 (苦は受なりと観ずる), (3)心念処 (心は無常なりと観ずる), (4)法念処 (法は無我なりと観ずる) の四である。
- 『 四如意足 (p. 339) ——catur-ṛddhipāda. 四神足ともいう。これは, (1) 欲如意足 (勝定を得ようと希求する), (2)精進如意足 (精勤策励して勝定を得んとする), (3)心如意足 (心念を守摂して勝定を得ようとする), (4)思惟如意足 (智慧を以って思惟観察して定を得る)の四である。
- 例 四正勤 (p. 339) ——catur-samyakprahāṇa. 四正断ともいう。これらは,(1)已生の悪に対しては除断のために勤めて精進し,(2)未生の悪に対して更に生ぜざらしめんが為めに勤めて精進し,(3)未生の善に対して生ぜしめんが為めに精進し,(4)已生の善に対して増進せしめん為めに勤めて精進することをいう。
- 87) 五根 (p. 339)----pañca-indriya. これは、(1)信根 śraddhā-indriya, (2)精進根 vīryai. (3)念根 smṛti-i. (4)定 samādhi-i. (5)蕎根 prajñā-i. である。
- 673 七覚分 (p. 340) sapta-bodhyanga. 涅槃に至る行道に七科三十七類があるとせられる中,第六である。即ち択法・精進・喜・軽安・捨・定・念をいう。

- 間 智 (p.341) jñāna. これは一切の事・理の是非・邪正を簡択し、決定する心作用をいう。広く言うと之に正・邪の別があるが、今は勿論正の方で、これは般若 prajñāと扱いを同じにする時が多い。この智慧 (prajñā) は、六波羅蜜の一で、事理を分別し邪正を分別する心作用を云う。智は jñāna、慧は mati と分ける場合もある。
- M 性相学 (p.344) 部派仏教では、例えば俱舎・成実、大乗では瑜伽唯識は、性相学と云われるが、それらは諸法の自体(性)やその相貌義理(相)を明らかにする。
- 図 四無碍智 (p.346)——catvāri-pratisaṃvidaḥ. 四無碍解・四無碍弁ともいう。これは仏・菩薩の説法における智弁を意業に約して解と言い,智という。これには,(1)法無碍(教法において滞ることがない),(2)義無碍(教法所詮の義理を知って滞ることがない),(3)辞無碍(諸方の言辞において通達自在である),(4)楽説無碍(前の三種の智をもって衆生の為めに楽説自在である)の四が含まれ。
- 例 五智 (p.346)——これは、(1)法住智 (諸法の生起を知る智)、(2)泥洹智 (生起の諸法 が減するのを知る智)、(3)無諍智 (他人をして己身に対して貪瞋の煩悩即ち無諍を起 さしめる智で、仏や利根二乗が有する)、(4)願智 (願の如く生じ来る智で、如来共徳 の一)、(5)辺際智 (成実論の扱い方は特別であって、普通には妙覚位の辺際におるとの意から、等覚菩薩の智慧をいう)である。
- M 六通 (p.347) ṣaḍabhijňā. 六神通ともいう。仏菩薩等が定・慧の力に依って得る 無碍自在の通力の妙用をいう。即ち神足通・天眼通・天耳通・他心通・宿命通・漏尽 通の六種である。これらの中天眼・宿命・漏尽の三を三明という。
- (81) 金剛三昧 (p.347)——名称上は,金剛が一切に無碍である如く,能く一切諸法に通達する三昧をいう。ここでは三乗の行人が最後に一切煩悩を断じて各々究竟の果をうる三昧をいう。金剛喩定ともいう。
- 総数 七方便 (p. 347)——修道する有漏の凡夫の位が七位あるのを言う。これは, (1)五停心 (この中に不浄観・慈悲観・縁起観・六界観・持息念がある), (2)別相念住 (vyastalakṣana-smṛṭy-upasthāna), (3)総相念住 (samasta-lakṣana-s.-u.), (4)煖位 (uṣmagata), (5)頂位 (mūrdhan-gata), (6)忍位 (kṣānti-gata), (7)世第一法 (lokāgradharma-gata) である。
- BB 三種観 (p.347) これは有為の法は無常 (諸行無常) と観じ, また一切は苦なり (一切苦) と観じ, さらに有為の法すべて因縁によって成っていて自性自体無し (諸法無我) と観じるのをいう。
- 陽 十智 (p.348)——daśa jñānāni. これは, (1)法智 dharma-jñāna. (2)比智 (類智) anvaya-j. (3)他心智 rara-citta-j. (4)名字智 (世俗智) saṃvṛti-j. (5)苦智 duḥkha-j. (6)集智 samudaya-j. (7)滅智 nirodha-j. (8)道智 mārga-j. (9)尽智 kṣaya-j. (10)無生智 anutpāda-j. をいう。

## 索引

|                          | 299, 300, 301, 319, 323 | 伊沙217                       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b></b>                  | 阿羅漢向84                  | 伊帝曰多伽126                    |
| あ                        | 愛53, 54, 56, 129, 146,  | 易道48                        |
|                          | 152, 211, 215, 216, 239 | 畏56                         |
| 阿迦尼吒天262                 | 愛果229                   | 異10,                        |
| 阿笈摩24                    | 愛語131                   | 100, 147, 168, 243, 244     |
| 阿含48                     | 愛尽102                   | 異計55                        |
| 阿闍世王72                   | 愛尽涅槃271                 | 異香142                       |
| 阿叔羅婆羅門121                | 愛水221                   | 異識198                       |
| 阿羼提217                   | 愛分323                   | 異聚41,122,124                |
| 阿搔羅沽218                  | 赤沼智善39                  | 異熟69,73                     |
| 阿咤伽223                   | 悪覚品150                  | 異熟因65                       |
| 阿那含83,84,127             | 悪口145,267,329           | 異熟果72,75                    |
| 阿那波那238,333              | 悪業213                   | 異熟生75                       |
| 阿難170                    | 悪作57,58                 | 異生性61                       |
| 阿耨多羅三藐三菩提                | 悪師90,210                | 異部宗輪論50                     |
| 47,258                   | 悪取空101                  | 異部宗輪論述記27,50                |
| 阿婆詰略218                  | 悪性79,138                | 異部説集50                      |
| 阿波陀那126                  | 悪心210                   | 異論92,124,134                |
| 阿毘達磨 103,192,276,334     | 悪心出仏身血145               | 囲陀4,26                      |
| 阿毘達磨諸論師152               | 悪知識241                  | 猗…53, 54, 60, 144, 207, 211 |
| 阿毘達磨論書62                 | 悪道154                   | 猗楽60                        |
| 阿鼻地獄 145,232,257,266     | 悪貪215,217               | 恚127, 147, 213,             |
| 阿毘曇23,28,105,164,        | 悪法155,158,222           | 214, 216, 235, 239, 241     |
| 167, 169, 170, 229, 245  | 悪報74                    | 医薬216                       |
| 阿毘曇身24                   | 悪欲216,217               | 威儀語言貪216                    |
| 阿毘曇心論151                 | 安住法82,84                | 為不為論門130                    |
| 阿毘曇心論経151                | 安澄135,136               | 意44,70,154,268              |
| 阿毘曇門94                   | 安穏300,319               | 意界192                       |
| 阿毘曇楼炭分23                 | 安隠覚88                   | 意業69,70,144,146,            |
| 阿毘曇六足23,24               | 闇聚223                   | 249, 250, 251, 269, 270     |
| 阿浮多達磨126                 |                         | 意業無作37                      |
| 阿輸羅耶那経19                 | ()                      | 意根142,178,184               |
| 阿羅漢73,74,                | ν,                      | 意近行155                      |
| 83, 127, 137, 154, 210,  |                         | 意識44,                       |
| 220, 222, 227, 229, 248, | 已受報業139                 | 142, 148, 154, 155, 156,    |
| 267, 270, 301, 327, 348  | 已断已遍知139                | 184, 190, 281, 282, 290     |
| 阿羅漢不退137                 | 已滅135                   | 意邪行261                      |
| 阿羅漢有退無退論124              | 以利求利 54,59,233          | 意正行262                      |
| 阿羅漢果84,271,              | 衣服216                   | 意品142                       |

| 違欣婆217                    | 一切無辺空処321               | 因法213                   |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 違陀23                      | 一切滅204                  | 因和合仮名323                |
| 違駄経23                     | 一切漏尽125                 | 婬欲329                   |
| 一異147,169                 | 一時品124                  |                         |
| 一意一次第緣200                 | 一識128                   | う                       |
| 一陰186                     | 一性172,173,176           | _                       |
| 一縁192                     | 一説部31,85,138,139        | 字井博士212,233,344         |
| 一円智116                    | 一仙公120                  | 字井伯寿10,26               |
| 一界186                     | 一相98                    | 有100,111,               |
| 一間82                      | 一相修為一相148,316           | 159, 161, 215, 216, 276 |
| 一根173                     | 一相修為一相種種相 …316          | 有愛213                   |
| 一根一性177                   | 一相修為種種相316              | 有為98,130,132,           |
| 一根一性説173,176              | 一心143,192               | 135, 136, 154, 275, 298 |
| 一切99, 159, 160            | 一神一意199                 | 有為空99,297               |
| 一切有 47,94,100,159,160     | 一心説190                  | 有已還無297                 |
| 一切有無論124,136              | 一心品143                  | 有為聚27                   |
| 一切縁344                    | 一多192                   | 有為法 …133,249,290,305    |
| 一切縁品150                   | 一諦111,115               | 有為無為275                 |
| 一切行306                    | 一入186                   | 有因有縁経20                 |
| 一切苦 …129,144,149,203      | 一般的心理現象212              | 有因論者121                 |
| 一切色法165                   | 一百十九法56                 | 有我129,141,157           |
| 一切衆生86                    | 一分修148,312              | 有我思想140                 |
| 一切衆生悉有仏性 …47,77           | 一分修三昧312                | 有我無我品125                |
| 一切種智86,87                 | 一分常住論230                | 有我無我論125,277            |
| 一切諸行149                   | 一分無量寿12                 | 有記75                    |
| 一切諸法皆空295                 | 一辺159                   | 有形162                   |
| 一切甚深126                   | 一滅諦113,115              | 有行般82                   |
| 一切世間128                   | 一来果82                   | 有功用涅槃114                |
| 一切世間不可楽325                | 一来向82                   | 有空153                   |
| 一切世間不可楽想64                | 稲葉円成7,40,97             | 有碍有障163                 |
| 一切世間不可楽想品 …149            | 印順53                    | 有見95                    |
| 一切善法150                   | 因緣46, 47, 48, 64, 65,   | 有堅相品141                 |
| 一切智152,278,352            | 158, 245, 274, 275, 288 | 有根身79                   |
| 一切智者352                   | 因縁経20                   | 有作251                   |
| 一切智人74,                   | 因縁業179                  | 有作業145                  |
| 86, 89, 99, 130, 274, 277 | 因縁差別278                 | 有罪90                    |
| 一切貪216                    | 因縁生135,136,290          | 有次第法133                 |
| 一切万有324                   | 因縁門350                  | 有積聚297                  |
| 一切法86                     | 因果148,290               | 有所得307                  |
| 98, 99, 100, 159, 276     | 因成仮173                  | 有情137                   |
| 一切法空99                    | 因相90                    | 有数無数論143                |
| 一切煩悩81,147                | 因中有果論282                | 有相160                   |
| 一切無47,94,100,159          | 因中説果論門131               | 有想229                   |
| 一切無体56                    | 因中無果論282                | 有相応品143                 |

| 106                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 116                                                                                                 |
| 7,116                                                                                                 |
| 323                                                                                                   |
| ···133                                                                                                |
| 3,107                                                                                                 |
| 8,108                                                                                                 |
| 7,118                                                                                                 |
| …107                                                                                                  |
| 107                                                                                                   |
| …132                                                                                                  |
| 104                                                                                                   |
| 103                                                                                                   |
| …105                                                                                                  |
| 314                                                                                                   |
| 6, 299                                                                                                |
| 80                                                                                                    |
| 7,108                                                                                                 |
| 105                                                                                                   |
| 3,106                                                                                                 |
| 112                                                                                                   |
| 112                                                                                                   |
| 112                                                                                                   |
| 112                                                                                                   |
| 120                                                                                                   |
|                                                                                                       |
| 9,227                                                                                                 |
| 9,227<br>···159                                                                                       |
| …159                                                                                                  |
|                                                                                                       |
| ···159<br>72, 73<br>···190                                                                            |
| ···159 72, 73 ···190 0, 190                                                                           |
| ···159<br>72, 73<br>···190<br>0, 190<br>6, 208                                                        |
| ···159<br>72, 73<br>···190<br>0, 190<br>6, 208<br>64, 65                                              |
| ···159<br>72, 73<br>···190<br>0, 190<br>6, 208<br>64, 65<br>···171                                    |
| ···159 72, 73 ···190 0, 190 6, 208 64, 65 ···171 ···223                                               |
| ···159 72, 73 ···190 0, 190 6, 208 64, 65 ···171 ···223 4, 332                                        |
| ···159 72, 73 ···190 0, 190 6, 208 64, 65 ···171 ···223                                               |
| ···159 72, 73 ···190 0, 190 6, 208 64, 65 ···171 ···223 4, 332                                        |
| ···159 72, 73 ···190 0, 190 6, 208 64, 65 ···171 ···223 4, 332                                        |
| ···159· 72, 73 ···190 0, 190 6, 208 64, 65 ···171 ···223 44, 332 9, 294                               |
| ···159 72, 73 ···190 0, 190 6, 208 64, 65 ···171 ···223 4, 332 9, 294 ····325                         |
| ···159 72, 73 ···190 0, 190 6, 208 64, 65 ···171 ···223 44, 332 9, 294 ····325 ····125                |
| ···159 72, 73 ···190 0, 190 16, 208 64, 65 ···171 ···223 4, 332 9, 294 ····325 ····118                |
| ···159 72, 73 ···190 0, 190 06, 208 64, 65 ···171 ···223 4, 332 9, 294 ····325 ····125 ····118 ····31 |
| ···159 72, 73 ···190 0, 190 0, 190 6, 208 64, 65 ···171 ···223 4, 332 9, 294 ····325 ····118          |
|                                                                                                       |

| 億54,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 過患146                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 戒取身結236                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 144, 200, 207, 209, 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 過患品146                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 戒浄127,339                                                    |
| 憶想分別175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 過去27,135,154                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 戒定慧127,299                                                   |
| 億念53, 154, 158, 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 過去業有無論124,139                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 戒定慧解脱86                                                      |
| 憶念力158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 過去業品124                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 戒・定・慧・解脱. 解脱知                                                |
| 億品144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 過去世243                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 見125                                                         |
| 臆説90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 過去法133                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 戒体37                                                         |
| 遠法133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 過去未来153,154                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 戒盗身縛216                                                      |
| 遠離331,339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 過去未来現在43                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 戒品清浄126                                                      |
| 遠離覚88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 過失146                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 戒律儀77                                                        |
| 飲光部5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 過失類55                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 皆空295                                                        |
| 飲食216,328,329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 過未無体135                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 皆無307                                                        |
| 飲酒268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 嘉祥96,102                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 開解56                                                         |
| 陰界入349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 嘉祥大師吉蔵113                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 開善110,120                                                    |
| 陰身213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 我44,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 開善寺110                                                       |
| 陰陽5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 我愛81                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 開善寺智蔵96,116,117                                              |
| 陰陽奇術26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 我有我見9                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 外的因果65                                                       |
| 隠顕165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 我我所129,333                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 蓋心309                                                        |
| 隠没法213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 我空観115                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 学解110                                                        |
| 隠没無記77,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 我見81                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 学人154,                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 我見身縛216                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 157, 222, 300, 313                                           |
| か                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 我語取236                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 学派25                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 我所80                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 学法133                                                        |
| 火161,325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 学無学法152                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 我所80                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 学無学法 ······152<br>覚·····53,54,                               |
| 火161,325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 我所······80<br>我所貪 ·····216                                                                                                                                                                                                                                                                              | 学無学法 ········53,54,<br>144,200,207,209,211                   |
| 火 ······161,325<br>火種 ·····164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 我所········80<br>我所貪 ······216<br>我性····44                                                                                                                                                                                                                                                               | 学無学法 ········53,54,<br>144,200,207,209,211<br>覚触品 ······142  |
| 火 ·······161,325<br>火種 ·····164<br>火相 ····165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 我所······80<br>我所貪 ·····216<br>我性····44<br>我心 ····80,81,147,276                                                                                                                                                                                                                                          | 学無学法                                                         |
| 火 ·······161, 325<br>火種 ·····164<br>火相 ·····165<br>火大 ·····173,174,176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 我所 80<br>我所貪 216<br>我性 44<br>我心 80,81,147,276<br>我相 222,224                                                                                                                                                                                                                                             | 学無学法                                                         |
| 火 ········161, 325<br>火種 ·····164<br>火相 ····165<br>火大 ·····173, 174, 176<br>可見法 ·····133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 我所 80<br>我所貪 216<br>我性 44<br>我心 80,81,147,276<br>我相 222,224<br>我想 99,229                                                                                                                                                                                                                                | 学無学法                                                         |
| 火                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 我所 80<br>我所 216<br>我性 44<br>我心 80,81,147,276<br>我相 222,224<br>我想 99,229<br>我擬 81                                                                                                                                                                                                                        | 学無学法                                                         |
| 火                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 我所 80<br>我所 216<br>我性 44<br>我心 80,81,147,276<br>我相 222,224<br>我想 99,229<br>我擬 81<br>我貪 216                                                                                                                                                                                                              | 学無学法                                                         |
| 火                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 我所 80<br>我所 216<br>我性 44<br>我心 80,81,147,276<br>我相 222,224<br>我想 99,229<br>我聚 81<br>我貪 216<br>我法俱有宗 31<br>我・無我 224<br>我慢 81,222,242,333                                                                                                                                                                 | 学無学法                                                         |
| 火…161,325火種164火相165火大173,174,176可見法133可進相83,84可知法133果・因・縁151果中説因論門131果報69,129,157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 我所       80         我所貪       216         我性       44         我心       80,81,147,276         我相       222,224         我想       99,229         我髮       81         我貪       216         我法俱有宗       31         我・無我       224                                                                            | 学無学法                                                         |
| 火…161,325火種…164火相…165火大…173,174,176可見法…133可識法…133可進相…83,84可知法…133果・因・縁…151果中説因論門…131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 我所 80<br>我所 216<br>我性 44<br>我心 80,81,147,276<br>我相 222,224<br>我想 99,229<br>我聚 81<br>我貪 216<br>我法俱有宗 31<br>我・無我 224<br>我慢 81,222,242,333                                                                                                                                                                 | 学無学法                                                         |
| 火…161,325火種164火相165火大173,174,176可見法133可進相83,84可知法133果・因・縁151果中説因論門131果報69,129,157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 我所 80<br>我所貪 216<br>我性 44<br>我心 80,81,147,276<br>我相 222,224<br>我想 99,229<br>我聚 81<br>我貪 216<br>我法俱有宗 31<br>我·無我 224<br>我慢 81,222,242,333<br>臥具 216<br>餓鬼 257,258,266,267<br>餓鬼報業 145,267                                                                                                                | 学無学法       152         覚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 火       …       161,325         火種       …       164         火相       …       165         火大       …       173,174,176         可見法       …       133         可進相       …       83,84         可知法       …       133         果・因・縁       …       151         果中説因論門       …       131         果報       …       69,129,157         伽陀       …       126         伽藍衆       …       90         迦湿弥羅       …       34,36,353                                | 我所 80 我所 216 我性 44 我心 80,81,147,276 我相 222,224 我想 99,229 我凝 81 我貪 216 我法俱有宗 31 我 無我 224 我慢 81,222,242,333 队具 216 餓鬼 257,258,266,267 餓鬼報業 145,267 界外大衆部 39                                                                                                                                               | 学無学法                                                         |
| 火       …       161,325         火種       …       164         火相       …       165         火大       …       173,174,176         可見法       …       133         可進出       …       83,84         可知法       …       133         果・因・縁       …       151         果中説因論門       …       131         果報       …       69,129,157         伽陀       …       126         伽藍衆       …       90         迦湿弥羅       …       34,36,353         迦葉遺部       …       139 | 我所 80<br>我所介 216<br>我性 44<br>我心 80,81,147,276<br>我相 222,224<br>我想 99,229<br>我髮 81<br>我貪 216<br>我法俱有宗 31<br>我·無我 224<br>我慢 81,222,242,333<br>臥具 216<br>餓鬼 257,258,266,267<br>餓鬼報業 145,267<br>界外大衆部 39<br>界身足論 216                                                                                        | 学無学法       152         覚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 火       …       161,325         火種       …       164         火相       …       165         火大       …       173,174,176         可見法       …       133         可進相       …       83,84         可知法       …       133         果・因・縁       …       151         果中説因論門       …       131         果報       …       69,129,157         伽陀       …       126         伽藍衆       …       90         迦湿弥羅       …       34,36,353                                | 我所 80<br>我所貪 216<br>我性 44<br>我心 80,81,147,276<br>我相 222,224<br>我想 99,229<br>我髮 81<br>我貪 216<br>我法俱有宗 31<br>我・無我 224<br>我慢 81,222,242,333<br>臥具 216<br>餓鬼 257,258,266,267<br>餓鬼報業 145,267<br>界外大衆部 39<br>界身足論 212<br>界入因縁 349                                                                            | 学無学法                                                         |
| 火       …       161,325         火種       …       164         火相       …       165         火大       …       173,174,176         可見法       …       133         可進出       …       83,84         可知法       …       133         果・因・縁       …       151         果中説因論門       …       131         果報       …       69,129,157         伽陀       …       126         伽藍衆       …       90         迦湿弥羅       …       34,36,353         迦葉遺部       …       139 | 我所 80 我所 216 我性 44 我心 80,81,147,276 我相 222,224 我想 99,229 我凝 81 我貪 216 我法俱有宗 31 我 無我 224 我慢 81,222,242,333 队具 216 餓鬼 257,258,266,267 餓鬼報業 145,267 界外大衆部 39 界身足論 730,262                                                                                                                                  | 学無学法       152         覚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 火                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 我所 80<br>我所貪 216<br>我性 44<br>我心 80,81,147,276<br>我相 222,224<br>我想 99,229<br>我髮 81<br>我貪 216<br>我法俱有宗 31<br>我·無我 224<br>我慢 81,222,242,333<br>臥具 216<br>餓鬼 257,258,266,267<br>餓鬼報業 145,267<br>界外大衆部 39<br>界身足論 349<br>戒 30,262<br>戒禁取 147                                                                 | 学無学法                                                         |
| 火                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 我所 80<br>我所貪 216<br>我性 44<br>我心 80,81,147,276<br>我相 222,224<br>我想 99,229<br>我髮 81<br>我食 216<br>我法俱有宗 31<br>我 81,222,242,333<br>以具 216<br>餓鬼 216<br>餓鬼 216<br>餓鬼 1,222,242,333<br>以具 216<br>餓鬼 1257,258,266,267<br>餓鬼 145,267<br>界外大衆部 39<br>界身足論 212<br>界入因縁 349<br>戒 30,262<br>戒禁取 147<br>戒 (禁) 取見 224 | 学無学法                                                         |
| 火                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 我所 80<br>我所貪 216<br>我性 44<br>我心 80,81,147,276<br>我相 222,224<br>我想 99,229<br>我髮 81<br>我貪 216<br>我法俱有宗 31<br>我·無我 224<br>我慢 81,222,242,333<br>臥具 216<br>餓鬼 257,258,266,267<br>餓鬼報業 145,267<br>界外大衆部 39<br>界身足論 349<br>戒 30,262<br>戒禁取 147                                                                 | 学無学法                                                         |

| 起信論114                    | 敬56                     | 形色142,330               |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 綺語145,267,329             | 教学観·····14              | 形処164                   |
| 起定方便312                   | 経25                     | 形貪216                   |
| 起相337                     | 経書169,310               | 楽説56                    |
| 喜53,                      | 経典観14                   | 楽説無礙346                 |
| 54, 56, 75, 76, 144, 155, | 経部29,                   | 凝然大徳53                  |
| 200, 204, 205, 207, 209,  | 31, 32, 33, 54, 77, 79, | 欽抜羅166                  |
| 218, 258, 315, 316, 336   | 80, 135, 137, 188, 189, | 緊叔伽経18                  |
| 喜味338                     | 202, 208, 245, 291, 302 |                         |
| 喜楽148                     | 経律論134                  | <                       |
| 亀毛159                     | 経量部26,69,179            | •                       |
| 軌範師50,79                  | 経論義疏107                 | 九結 216,146,147,215,239  |
| 飢満60                      | 僑146                    | 九結品147                  |
| 詭59,60                    | 僑逸216,217               | 九業146,268               |
| 詭弁論230                    | 僑慢213,216,              | 九業品146                  |
| 帰三宝41,123,125,128         | 221, 222, 234, 237, 338 | 九罪報75                   |
| 祇夜126                     | 僑慢品146                  | 九次第定319,320             |
| 伎能330                     | 境142,183                | 九次第滅134                 |
| 義善126                     | 境界力334                  | 九種阿羅漢127                |
| 義理353                     | 軽168                    | 九種繁業268                 |
| 義類192                     | 軽罪145,257               | 九衆生居133                 |
| 耆那教255                    | 軽重罪品145                 | 九十八使213,214             |
| 疑53,56,57,                | 軽他覚330                  | 九十八随眠213                |
| 90, 213, 216, 217, 222,   | 軽動161                   | 九定149                   |
| 236, 237, 238, 239, 241   | 軽動相168                  | 九智151,348               |
| 疑戒238                     | 行須陀洹82                  | 九智品151                  |
| 疑蓋216                     | 行阿那含82,127              | 九部26                    |
| 疑教化238                    | 行阿羅漢83,84,127           | 九悩75,218                |
| 疑仏238                     | 行藴61                    | 九慢222                   |
| 疑法238                     | 行陰67,68,144,207         | 九無学82,83                |
| 疑品146                     | 行陰論200                  | 口業249,250,269           |
| 吉蔵13,40,110               | 行果102                   | 口邪行261                  |
| 吉凶126                     | 行苦149, 206, 326         | 口正行262                  |
| 吉祥偈128                    | 行苦品144                  | 句衆243,244               |
| 吉祥品123                    | 行斯陀含82,127              | 功徳71,131,324            |
| 客塵138                     | 行須陀洹82                  | 功徳具足128                 |
| 隔壓135,136                 | 行断知見339                 | 苦50,53,90,130,143,      |
| 逆罪257                     | 行断知見浄127                | 201, 205, 325, 347, 348 |
| 逆順超317                    | 行智349                   | 苦易行道48,133              |
| 逆順入317                    | 行知見339                  | 苦果213                   |
| 逆超317                     | 行知見浄127                 | 苦行231                   |
| 逆入317                     | 行滅者82                   | 苦苦149, 206, 326         |
| 給事病人127                   | 行論144                   | 苦空無我275                 |
| 狂癡216                     | 形161,162                | 苦根75                    |

| 苦受235                     |
|---------------------------|
| 苦受報業265                   |
| 苦・集・滅・道152                |
| 苦性146                     |
| 苦聖諦309                    |
| 苦尽152                     |
| 苦相202,295,350             |
| 苦想…64, 149, 326, 327, 349 |
| 苦想品149                    |
| 苦触204                     |
| 苦諦30,49,132,              |
| 152, 161, 213, 214, 246   |
| 苦諦聚41,63,122,141          |
| 苦智99                      |
| 苦難行道48,133                |
| 苦辺273                     |
| 苦報145,264                 |
| 苦法智347                    |
| 苦法忍347                    |
| 苦楽76                      |
| 苦楽憂喜捨144                  |
| 苦楽捨264                    |
| 垢213                      |
| 垢心146,213                 |
| 垢相 ······337              |
| 究竟115,300                 |
| 究竟体115                    |
| 究竟泥洹300,301,319           |
| 究摩羅陀3,5,26,29             |
| 供給56                      |
| 供養260,329                 |
| 拘摩羅耆婆11                   |
| 拘廬陀217                    |
| 恭敬56                      |
| 恭敬三宝127                   |
| 俱有困65                     |
| 俱起198,212                 |
| 俱行220                     |
| 俱解脱81,82,84,312           |
| 俱解脱相83                    |
| 俱舎学者192                   |
| 俱舎論24,                    |
| 31, 33, 36, 37, 57, 58,   |
| 60, 62, 65, 72, 73, 74,   |

| 75, 77, 78, 82, 84, 127                    |   |
|--------------------------------------------|---|
| 151, 160, 183, 192, 202                    |   |
| 206, 214, 216, 220, 226                    |   |
|                                            | , |
| 243, 260, 278, 315                         | _ |
| 俱舎論疏57,220                                 |   |
| 俱生197,19                                   | 9 |
| 俱生説19                                      | 9 |
| 瞿曇沙門26                                     | 3 |
| 瞿尼沙経2                                      | 2 |
| 鳩摩羅什 11                                    | , |
| 12, 13, 33, 40, 10<br>鳩摩羅多3, 22            | 3 |
| 鳩摩羅多3,22                                   | 6 |
| 鳩摩羅駄 ······                                | 4 |
| 求50                                        |   |
| <sub></sub>                                |   |
| 176, 177, 282, 283, 28                     |   |
|                                            |   |
| 求不得58                                      |   |
| 具戒27                                       |   |
| 具足品123                                     |   |
| 具貪21                                       |   |
| 愚人70                                       | 6 |
| 空34,50,81,93                               |   |
| 94, 96, 97, 99, 100, 101                   | , |
| 102, 111, 130, 148, 151                    | , |
| 153, 159, 160, 218, 220                    |   |
| 225, 234, 288, 294, 295                    |   |
| 313, 316, 320, 325, 336                    |   |
| 空有綜合10                                     | n |
| 空有二諦論10                                    | 1 |
| 空観293,294,31                               |   |
| 空義505,254,316                              |   |
| 空行 ······150,34                            |   |
| 空行 ·······99, 297, 31;                     | 0 |
| 空空99,297,31                                | 3 |
| 空見9:                                       |   |
| 空思想25                                      |   |
| 45, 279, 289, 299                          | 5 |
| 空性46,10                                    | 1 |
| 空心8,96,                                    |   |
| 133, 147, 148, 156, 160,                   | , |
| 218, 271, 275, 298, 299                    | 9 |
| 空心滅96                                      | 3 |
| 空即色112                                     | 2 |
| 空大 ······174,176                           | ŝ |
| ±/5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | _ |

| 75, 77, 78, 82, 84, 127,                                                                                                                                                                                                                                                                      | 221, 277, 291, 298, 343                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 151, 160, 183, 192, 202,                                                                                                                                                                                                                                                                      | 空智慧276                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 206, 214, 216, 220, 226,                                                                                                                                                                                                                                                                      | 空不空相対95                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 243, 260, 278, 315                                                                                                                                                                                                                                                                            | 空明184                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 俱舎論疏57,226                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 空無99,100                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 俱生197,199                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 空無論148                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 俱生説199                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 空無我150,276,342                                                                                                                                                                                                                                           |
| 瞿曇沙門263                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 空無相129                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 瞿尼沙経22                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 空無相無願312                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 鳩摩羅什 11,                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 空無辺処317                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12, 13, 33, 40, 103                                                                                                                                                                                                                                                                           | 空無辺処解脱318                                                                                                                                                                                                                                                |
| 鳩摩羅多3,226                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 空門94,102,103                                                                                                                                                                                                                                             |
| 鳩摩羅駄4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 救済貪窮127                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 求56                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 共有182                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 求那159,                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 共生165                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 176, 177, 282, 283, 287                                                                                                                                                                                                                                                                       | 共生不離165                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 求不得55                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 共分修148,312                                                                                                                                                                                                                                               |
| 具戒275                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 共分修三昧312                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 具足品123                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 共凡夫法133                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 具貪216                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 愚人76                                                                                                                                                                                                                                                                                          | け                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 空34,50,81,93,                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 94, 96, 97, 99, 100, 101,                                                                                                                                                                                                                                                                     | 化身85,87,88,89                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94, 96, 97, 99, 100, 101,<br>102, 111, 130, 148, 151,                                                                                                                                                                                                                                         | 化地部…5,27,137,139,140                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 化地部…5, 27, 137, 139, 140<br>仮110, 164, 171, 172                                                                                                                                                                                                          |
| 102, 111, 130, 148, 151,                                                                                                                                                                                                                                                                      | 化地部…5, 27, 137, 139, 140<br>仮110, 164, 171, 172<br>仮有148, 302                                                                                                                                                                                            |
| 102, 111, 130, 148, 151, 153, 159, 160, 218, 220, 225, 234, 288, 294, 295, 313, 316, 320, 325, 336                                                                                                                                                                                            | 化地部…5,27,137,139,140<br>仮110,164,171,172<br>仮有148,302<br>仮有論41,148                                                                                                                                                                                       |
| 102, 111, 130, 148, 151,<br>153, 159, 160, 218, 220,<br>225, 234, 288, 294, 295,<br>313, 316, 320, 325, 336<br>空有綜合 ·······100                                                                                                                                                                | 化地部…5, 27, 137, 139, 140<br>仮110, 164, 171, 172<br>仮有148, 302<br>仮有論41, 148<br>仮実163                                                                                                                                                                     |
| 102, 111, 130, 148, 151,<br>153, 159, 160, 218, 220,<br>225, 234, 288, 294, 295,<br>313, 316, 320, 325, 336<br>空有綜合 ·······100<br>空有二諦論 ·····104                                                                                                                                              | 化地部…5, 27, 137, 139, 140<br>仮110, 164, 171, 172<br>仮有148, 302<br>仮有論41, 148<br>仮実163<br>仮実問題163                                                                                                                                                          |
| 102, 111, 130, 148, 151, 153, 159, 160, 218, 220, 225, 234, 288, 294, 295, 313, 316, 320, 325, 336 空有綜合                                                                                                                                                                                       | 化地部…5, 27, 137, 139, 140<br>仮110, 164, 171, 172<br>仮有148, 302<br>仮有論41, 148<br>仮実163<br>仮実問題163<br>仮実論172                                                                                                                                                |
| 102, 111, 130, 148, 151, 153, 159, 160, 218, 220, 225, 234, 288, 294, 295, 313, 316, 320, 325, 336 空有綜合 100 空有二諦論 104 空観 293, 294, 318 空義 56                                                                                                                                                  | 化地部…5, 27, 137, 139, 140<br>仮110, 164, 171, 172<br>仮有148, 302<br>仮有論41, 148<br>仮実163<br>仮実問題163<br>仮実論172<br>仮説165                                                                                                                                       |
| 102, 111, 130, 148, 151, 153, 159, 160, 218, 220, 225, 234, 288, 294, 295, 313, 316, 320, 325, 336 空有綜合                                                                                                                                                                                       | 化地部···5, 27, 137, 139, 140 仮 ·······110, 164, 171, 172 仮有 ·······148, 302 仮有論········41, 148 仮実 ·····163 仮実問題 ·····163 仮実論 ·····172 仮説 ·····165 仮想観 ·····324                                                                                             |
| 102, 111, 130, 148, 151, 153, 159, 160, 218, 220, 225, 234, 288, 294, 295, 313, 316, 320, 325, 336 空有綜合 100 空有二諦論 104 空観 293, 294, 318 空義 156 空行 150, 345 空空 99, 297, 313                                                                                                                     | 化地部···5, 27, 137, 139, 140 仮 ·······110, 164, 171, 172 仮有 ·······148, 302 仮有論········41, 148 仮実 ·····163 仮実問題 ·····163 仮実論 ·····172 仮説 ·····165 仮想観 ····324 仮法 ····164, 201                                                                              |
| 102, 111, 130, 148, 151, 153, 159, 160, 218, 220, 225, 234, 288, 294, 295, 313, 316, 320, 325, 336 空有綜合 100 空有二諦論 104 空観 293, 294, 318 空義 56 空行 150, 345 空空 99, 297, 313 空見 95                                                                                                                | 化地部···5, 27, 137, 139, 140       仮······110, 164, 171, 172       仮有······148, 302       仮有論······41, 148       仮実·····163       仮実問題·····163       仮実論·····172       仮説·····165       仮想観·····164, 201       仮法説·····163                                 |
| 102, 111, 130, 148, 151, 153, 159, 160, 218, 220, 225, 234, 288, 294, 295, 313, 316, 320, 325, 336 空有綜合 100 空有二諦論 104 空観 293, 294, 318 空義 56 空行 150, 345 空空 99, 297, 313 空見 95 空思想 25,                                                                                                        | 化地部···5, 27, 137, 139, 140 仮 ·······110, 164, 171, 172 仮有 ·······148, 302 仮有論········41, 148 仮実 ·····163 仮実問題 ·····163 仮実論 ·····172 仮説 ·····165 仮想観 ····324 仮法 ····164, 201                                                                              |
| 102, 111, 130, 148, 151, 153, 159, 160, 218, 220, 225, 234, 288, 294, 295, 313, 316, 320, 325, 336 空有綜合 100 空有二諦論 104 空観 293, 294, 318 空義 56 空行 150, 345 空空 99, 297, 313 空見 95 空思想 25, 45, 279, 289, 295                                                                                      | 化地部…5, 27, 137, 139, 140 仮110, 164, 171, 172 仮有148, 302 仮有論41, 148 仮実163 仮実問題163 仮実論172 仮説165 仮想観24 0法164, 201 仮法説147, 161, 164, 165, 169,                                                                                                               |
| 102, 111, 130, 148, 151, 153, 159, 160, 218, 220, 225, 234, 288, 294, 295, 313, 316, 320, 325, 336 空有綜合 100 空有二諦論 104 空観 293, 294, 318 空義 56 空行 150, 345 空空 99, 297, 313 空見 95 空思想 25, 45, 279, 289, 295 空性 46, 101                                                                           | 化地部…5, 27, 137, 139, 140 仮110, 164, 171, 172 仮有148, 302 仮有論41, 148 仮実163 仮実問題163 仮実論172 仮説164, 201 仮法説164, 201 仮法説164, 201 仮法说49, 66, 80, 141, 147, 161, 164, 165, 169, 170, 219, 272, 323, 329                                                          |
| 102, 111, 130, 148, 151, 153, 159, 160, 218, 220, 225, 234, 288, 294, 295, 313, 316, 320, 325, 336 空有綜合 100 空有二諦論 104 空観 293, 294, 318 空義 56 空行 150, 345 空空 99, 297, 313 空見 95 空思想 25, 45, 279, 289, 295 空性 46, 101 空心 8, 96,                                                                 | 化地部…5, 27, 137, 139, 140 仮110, 164, 171, 172 仮有148, 302 仮有論41, 148 仮実163 仮実問題163 仮実論172 仮説164, 201 仮法説164, 201 仮法説164, 201 仮法説164, 165, 169, 170, 219, 272, 323, 329 仮名有48                                                                               |
| 102, 111, 130, 148, 151, 153, 159, 160, 218, 220, 225, 234, 288, 294, 295, 313, 316, 320, 325, 336 空有綜合                                                                                                                                                                                       | 化地部…5, 27, 137, 139, 140 仮110, 164, 171, 172 仮有148, 302 仮有論41, 148 仮実163 仮実問題163 仮実論172 仮説165 仮想観164, 201 仮法説164, 201 仮法説164, 161, 164, 165, 169, 170, 219, 272, 323, 329 仮名有48 100, 164, 170, 272, 273                                                  |
| 102, 111, 130, 148, 151, 153, 159, 160, 218, 220, 225, 234, 288, 294, 295, 313, 316, 320, 325, 336 空有綜合 100 空有二諦論 104 空観 293, 294, 318 空義 56 空行 150, 345 空空 99, 297, 313 空見 95 空思想 25, 45, 279, 289, 295 空性 46, 101 空心 8, 96, 133, 147, 148, 156, 160, 218, 271, 275, 298, 299                | 化地部…5, 27, 137, 139, 140 仮110, 164, 171, 172 仮有148, 302 仮有論41, 148 仮実163 仮実問題165 仮想観164, 201 仮法説164, 201 仮法説164, 201 仮法説49, 66, 80, 141, 147, 161, 164, 165, 169, 170, 219, 272, 323, 329 仮名有48 100, 164, 170, 272, 273 275, 276, 285, 296               |
| 102, 111, 130, 148, 151, 153, 159, 160, 218, 220, 225, 234, 288, 294, 295, 313, 316, 320, 325, 336 空有綜合                                                                                                                                                                                       | 化地部…5, 27, 137, 139, 140 仮110, 164, 171, 172 仮有148, 302 仮有論41, 148 仮実163 仮実問題165 仮想観164, 201 仮法説164, 201 仮法説164, 201 仮法説164, 165, 169, 170, 219, 272, 323, 329 仮名有48 100, 164, 170, 272, 273 275, 276, 285, 296 仮名空293                                   |
| 102, 111, 130, 148, 151, 153, 159, 160, 218, 220, 225, 234, 288, 294, 295, 313, 316, 320, 325, 336 空有綜合 100 空有二諦論 104 空観 293, 294, 318 空義 56 空行 150, 345 空空 99, 297, 313 空見 95 空思想 25, 45, 279, 289, 295 空性 46, 101 空心 8, 96, 133, 147, 148, 156, 160, 218, 271, 275, 298, 299 空心滅 96 空即色 112 | 化地部…5, 27, 137, 139, 140 仮110, 164, 171, 172 仮有148, 302 仮有論41, 148 仮実163 仮実問題165 仮想観164, 201 仮法説164, 201 仮法説164, 201 仮法説49, 66, 80, 141, 147, 161, 164, 165, 169, 170, 219, 272, 323, 329 仮名有48 100, 164, 170, 272, 273 275, 276, 285, 296 仮名空293 仮名截破96 |
| 102, 111, 130, 148, 151, 153, 159, 160, 218, 220, 225, 234, 288, 294, 295, 313, 316, 320, 325, 336 空有綜合                                                                                                                                                                                       | 化地部…5, 27, 137, 139, 140 仮110, 164, 171, 172 仮有148, 302 仮有論41, 148 仮実163 仮実問題165 仮想観164, 201 仮法説164, 201 仮法説164, 201 仮法説164, 165, 169, 170, 219, 272, 323, 329 仮名有48 100, 164, 170, 272, 273 275, 276, 285, 296 仮名空293                                   |

| 272, 274, 276, 277, 293 | 鶏胤部52,85,138,139           | 玄高33                    |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 仮名心滅96                  | 激切59                       | 玄奘訳59                   |
| 仮名相品147                 | 激磨59                       | 玄暢3,18,25,33,103        |
| 仮名法36,66                | 燩切54,59,233                | 幻網経19,24                |
| 希浄55                    | 決定130                      | 幻事155                   |
| 悔53,56,232              | 決定業265                     | 現起139                   |
| 悔法213                   | 決定性272,276                 | 現行139                   |
| 家家81,82                 | 決定不決定論門130                 | 現見289                   |
| 家属216                   | 決了196                      | 現在27,135,154            |
| 華首12                    | 結139                       | 現在沙門果経18                |
| 懈怠55,212,239,241        | 見53,54,                    | 現在心158                  |
| 戯掉212,239               | 211, 216, 238, 239, 339    | 現在世243                  |
| 戯調212                   | 見一諦品150                    | 現在刹那135                 |
| 戯論102,121,130,341       | 見堅132                      | 現在泥洹300,301,319         |
| 繫業145,262               | 見至81,83,84                 | 現在涅槃論230                |
| <b>繁</b> 業品145          | 見取…53,147,224,231,236      | 現在法133,136,153          |
| 下瞋217                   | 見所断78                      | 現在楽316                  |
| 下法133                   | 見浄127                      | 現実主義51                  |
| 外154                    | 見諦所滅流127                   | 現受72                    |
| 外経24                    | 見諦断法133                    | 現相54,59,135,233         |
| 外空99,297                | 見諦道127                     | 現智347                   |
| 外典26,245,330            | 見知289                      | 現通仮実宗3                  |
| 外道 121,126,133,159,160  | 見・智150                     | 現般83                    |
| 169, 173, 174, 224, 232 | 見智品150                     | 現法楽住127                 |
| 外道思想282                 | 見道位81                      | 現報72,                   |
| 外道説117                  | 見得83,84                    | 126, 145, 255, 263, 264 |
| 外道人161                  | 見分323                      | 現報業72                   |
| 外法133                   | 見聞覚知146,178                | 現滅者83                   |
| 解深密経疏54                 | 見流235                      | 現量289                   |
| 解脱 73,126,199,215,222,  | 見惑214                      | 眼130,280                |
| 273, 276, 290, 311, 332 | 堅161,166,167               | 眼根161,                  |
| 解脱経19,24                | 堅湿煖動171                    | 173, 174, 176, 178, 184 |
| 解脱堅132                  | 堅相164,165,166,170          | 眼識 130,156,161,190,280  |
| 解脱処126,329,331          | 堅触166                      | 眼証法133                  |
| 解脱想215                  | 堅法132                      | 賢首31                    |
| 解脱知見86                  | 倦59                        | 賢聖 …81,82,127,210,243   |
| 解脱知見品126                | 検幽鈔120                     | 賢聖門129                  |
| 解脱道265                  | 慳 …127, 215, 216, 217, 239 |                         |
| 解脱品126                  | 嫌56                        | こ                       |
| 解脱門295                  | 遣他業253                     |                         |
| 解無明経22                  | 顕色142                      | 古今常有114                 |
| 形而上学的絶对者44              | 顕宗33                       | 古成実家40                  |
| 経験集積162                 | 顕正123                      | 去168                    |
| 警韶103,108               | 懸記158                      | 故145                    |

| 故作73,253,254              | 五逆定報説72                   | 五天使(経)22                   |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 故作業72                     | 五逆品145                    | 五入(人)(上) 22 五入141          |
| 故不故品145                   | 五境53,54,67                | 五入論142                     |
| 固定的見解234                  | 五下分結 215, 216, 235, 237   | 五番122                      |
| 固定的実体観44                  | 五見54, 213, 229, 239       | 五部5, 6, 9, 26, 38, 117     |
| 虚誑210, 294                | 五熞235,237                 | 五法56,60                    |
| 虚誑語268                    | 五業145                     | 五品125                      |
| 虚空53,54,                  | 五根 …53, 54, 67, 133, 141, | 五品具足125                    |
| 55, 159, 173, 174, 175,   | 142, 161, 164, 172, 173,  | 五蔵25, 27, 28               |
| 190, 280, 321, 322, 325   | 176, 178, 204, 308, 339   | 五蔵説29,134                  |
| 虚空界55                     | 五根五境五識85                  | 五無間業266                    |
| 虚空処262                    | 五根論142                    | 五門窟143                     |
| 虚空地水風等174                 | 五事278                     | 五喩295                      |
| 虚空無為54                    | 五事毘婆沙論192                 | 五欲215                      |
| 虚無302,307                 | 五事不可思議74                  | 五欲貪216                     |
| 虚妄102                     | 五時117                     | 五力133,308                  |
| 挙体即真111                   | 五時教116                    | 牛糞経22                      |
| <b>挙体即俗111</b>            | 五時教判116                   | 悟入60                       |
| 五位56,57,60,63             | 五時説116                    | 後有152,189                  |
| 五位七十五法36,57               | 五識身85                     | 後五定具品150                   |
| 五位八十四法32,62               | 五聖枝三昧316                  | 後三想品149                    |
| 五蘊…62,126,160,161,186     | 五聖枝三昧品148                 | 後身 208, 221, 223, 247, 268 |
| 五藴身214                    | 五取蘊152                    | 後世126                      |
| 五蘊分類61                    | 五種言説132                   | 後報…72,145,255,263,264      |
| 五陰 …8,27,30,47,62,63,     | 五種不善覚150                  | 後報業72,263                  |
| 64, 67, 96, 99, 100, 102, | 五受53,54,205,144           | 語業251                      |
| 115, 129, 133, 134, 148,  | 五受陰99,152,161,344         | 語善126                      |
| 150, 172, 186, 187, 219,  | 五受根品144                   | 護所滅流127                    |
| 222, 224, 225, 230, 236,  | 五聚103,107,122             | 護法25,82,84,118             |
| 241, 244, 272, 274, 275,  | 五性172,173                 | 護法唯識292                    |
| 293, 294, 295, 298, 302,  | 五上分結235,237               | 香281                       |
| 303, 313, 316, 336, 349   | 五定148                     | 香心281                      |
| 五陰心148                    | 五定具150                    | 香塵176                      |
| 五陰身116                    | 五停心81,347                 | 香相品142                     |
| 五陰相続100                   | 五浄339                     | 香味触148                     |
| 五陰智100                    | 五乗268                     | 光根184                      |
| 五陰無常102                   | 五心栽235,238                | 光宅寺法雲96,116                |
| 五陰門349                    | 五心縛235,238                | 光宅寺法雲師117                  |
| 五音50                      | 五塵36,                     | 光明175,190                  |
| 五戒145,146,267             | 66, 154, 158, 176, 290    | 洪偃103,108                  |
| 五戒品145                    | 五大 142,161,173,176,177    | 高僧伝12                      |
| 五蓋215, 216, 235, 236      | 五智150,346                 | 高野山大学32                    |
| 五逆72, 264, 266            | 五智品150                    | 高論5                        |
| 五逆罪72,256,257,269         | 五通223                     | 広百論45                      |

索

| 孝養父母127                 | 極微無方分291                | 作起尽相350                  |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 荒乱55                    | 今苦76                    | 作起相68                    |
| 興皇寺105                  | 今世126                   | 作業196,252,283            |
| 曠路義井127                 | 金剛三昧347                 | 佐々木月樵23,45,122           |
| 合183                    | 金剛般若12                  | 作者129,283                |
| 合修56                    | 很戻217                   | 作勝法56                    |
| 合中知183,184              | 根142,183,184            | 作相251                    |
| 恒有297                   | 根茎枝葉花実197               | 作用135                    |
| 迎送329                   | 根境188                   | 差60                      |
| 強法師108                  | 根・境・識188,208            | 差別想200                   |
| 業10,30,                 | 根仮名品142                 | 差摩伽経22                   |
| 46, 47, 129, 133, 154,  | 根見179                   | 詐54,58,233               |
| 168, 246, 248, 258, 265 | 根識和合見家179               | <b>嗏帝経129</b>            |
| 業因198,199               | 根識和合見説67                | 坐禅336                    |
| 業因縁46,94,157,277        | 根塵183                   | 坐禅人241,242,277           |
| 業因果91                   | 根塵合離品142                | 坐禅人力74                   |
| 業有果故155                 | 根等大品142                 | 西域102                    |
| 業果139                   | 根不定品142                 | 西域記3                     |
| 業果報74                   | 根本正論6                   | 西明円測54                   |
| 業感縁起35                  | 根本真実120,121             | 西明閣12                    |
| 業感縁起論171,341            | 根本大衆部49                 | 細154,211                 |
| 業経21                    | 根本二見230                 | 細思惟242                   |
| 業種221                   | 根本煩悩 146,212,213,233    | 細思惟者241                  |
| 業障145, 265              | 根無知品142                 | 細色279                    |
| 業相品144                  | 根門328,329               | 細法133                    |
| 業総論145                  | 惛沈60                    | 最吉祥128                   |
| 業体139                   | <b>惛沈睡眠蓋57</b>          | 最勝 ⋯⋯⋯⋯119               |
| 業道70,269                | <b>惛眠蓋57</b>            | 最上119                    |
| 業報75,76                 | 昆勒門95                   | 最深119                    |
| 業報経21                   | 蜫勒門94                   | 斎268                     |
| 業煩悩152,170              | 言教132                   | 罪行42,43,81               |
| 業煩悩尽30                  | 近住268                   | 罪業154,157,248            |
| 業用197                   | 近法133                   | 罪事315                    |
| 業余論146                  | 近論門130                  | 罪福42,46,48,              |
| 業力37,157,178,179        | 欣53,54                  | 67, 68, 69, 70, 94, 100, |
| 業論145,250               | 勤53,54,55,89,91,        | 157, 225, 249, 255, 288  |
| 業惑尽152                  | 144, 200, 207, 209, 210 | 罪福因果257                  |
| 傲慢222                   | 勤品144                   | 罪法213                    |
| 国土覚330                  |                         | 罪報75                     |
| 黒266                    | さ                       | 財富216                    |
| 黒黒報業145,266             | J                       | 境野黄洋10,40,100            |
| 黒勝生類307                 | 作268                    | 榊亮三郎50                   |
| 黒白黒白報業145,266           | 作意212                   | 数取趣160                   |
| 極微67,282                | 作起68                    | 薩迦耶見98                   |
|                         | <del>-</del>            |                          |

| 薩婆多27                                                                                                                                                                                      | 三乗別教116                                                                                                                                                                                                                                  | 三漏147,235                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 薩婆多部5,26,31                                                                                                                                                                                | 三心8,32,96,                                                                                                                                                                                                                               | 三論33,                                                                                                                                                                                    |
| 三悪道43,265                                                                                                                                                                                  | 101, 133, 152, 160, 271                                                                                                                                                                                                                  | 96, 104, 106, 113, 115                                                                                                                                                                   |
| 三悪法241,338                                                                                                                                                                                 | 三心所家55                                                                                                                                                                                                                                   | 三論家115                                                                                                                                                                                   |
| 三因64                                                                                                                                                                                       | 三心滅30,156                                                                                                                                                                                                                                | 三論玄義3,13,29,                                                                                                                                                                             |
| 三有213,235,265                                                                                                                                                                              | 三世 135,136,230,275,297                                                                                                                                                                                                                   | 31, 33, 40, 95, 100, 102                                                                                                                                                                 |
| 三慧132,332,346                                                                                                                                                                              | 三世区分297                                                                                                                                                                                                                                  | 三論玄義検幽鈔119                                                                                                                                                                               |
| 三慧品150                                                                                                                                                                                     | 三世思想136                                                                                                                                                                                                                                  | 三和208                                                                                                                                                                                    |
| 三陰186                                                                                                                                                                                      | 三世諸法298                                                                                                                                                                                                                                  | 三和生触208                                                                                                                                                                                  |
| 三果81                                                                                                                                                                                       | 三世実有129,135,297                                                                                                                                                                                                                          | 三和成触208                                                                                                                                                                                  |
| 三科187                                                                                                                                                                                      | 三世実有説155                                                                                                                                                                                                                                 | 散心211,212,239                                                                                                                                                                            |
| 三界30,95,132,                                                                                                                                                                               | 三世実有法体恒有説 …297                                                                                                                                                                                                                           | 散壞空99,297                                                                                                                                                                                |
| 145, 206, 215, 300, 325                                                                                                                                                                    | 三世両重35                                                                                                                                                                                                                                   | 賛寧16                                                                                                                                                                                     |
| 三苦295                                                                                                                                                                                      | 三善覚150                                                                                                                                                                                                                                   | 讃論品123                                                                                                                                                                                   |
| 三空97                                                                                                                                                                                       | 三善根54,211                                                                                                                                                                                                                                | 慚愧55,73,216                                                                                                                                                                              |
| 三繫業145                                                                                                                                                                                     | 三善品123                                                                                                                                                                                                                                   | 暫住194,195,197                                                                                                                                                                            |
| 三結301                                                                                                                                                                                      | 三禅149,317                                                                                                                                                                                                                                | 暫住説194,195                                                                                                                                                                               |
| 三業 …69,70,71,125,145,                                                                                                                                                                      | 三禅品149                                                                                                                                                                                                                                   | 讒刺238                                                                                                                                                                                    |
| 146, 259, 266, 269, 270                                                                                                                                                                    | 三蔵25,27,28,49,50,                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
| 三業軽重品146                                                                                                                                                                                   | 93, 117, 134, 152, 353                                                                                                                                                                                                                   | し                                                                                                                                                                                        |
| 三業品145                                                                                                                                                                                     | 三蔵経116                                                                                                                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                                                        |
| 三三昧312,313                                                                                                                                                                                 | 三蔵九部105                                                                                                                                                                                                                                  | 止30,127,335,339                                                                                                                                                                          |
| 三三昧品148                                                                                                                                                                                    | 三触204                                                                                                                                                                                                                                    | 止観30,152,333,338                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | 11. 時元 30, 132, 333, 336                                                                                                                                                                 |
| 三事153,187,303                                                                                                                                                                              | 三大阿僧祇劫74                                                                                                                                                                                                                                 | 止観品150                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| 三事153,187,303                                                                                                                                                                              | 三大阿僧祇劫74                                                                                                                                                                                                                                 | 止観品 ······150<br>止相 ·····337                                                                                                                                                             |
| 三事 ······153,187,303<br>三事和合 ·····156,208<br>三時 ·····126,129,202<br>三時論門 ·····129                                                                                                          | 三大阿僧祇劫······74<br>三大法師 ···40,96,107,113                                                                                                                                                                                                  | 止観品150                                                                                                                                                                                   |
| 三事 ·······153,187,303<br>三事和合 ······156,208<br>三時 ·····126,129,202                                                                                                                         | 三大阿僧祇劫······74<br>三大法師 ···40,96,107,113<br>三智 ······150                                                                                                                                                                                  | 止観品 ·······337<br>止相 ······337<br>四愛 ·····216,217                                                                                                                                        |
| 三事 ······153,187,303<br>三事和合 ·····156,208<br>三時 ·····126,129,202<br>三時論門 ·····129                                                                                                          | 三大阿僧祇劫······74<br>三大法師 ···40,96,107,113<br>三智 ······150<br>三道 ·····171                                                                                                                                                                   | 止観品                                                                                                                                                                                      |
| 三事     153,187,303       三事和合     156,208       三時     126,129,202       三時論門     129       三邪行     145,261                                                                                | 三大阿僧祇劫 · · · · · · 74<br>三大法師 · · · 40, 96, 107, 113<br>三智 · · · · · · 150<br>三道 · · · · · · 171<br>三毒 · · · · · 201                                                                                                                     | 止観品     150       止相     337       四愛     216,217       四悪行     133       四阿含     39                                                                                                     |
| 三事     153,187,303       三事和合     156,208       三時     126,129,202       三時論門     129       三邪行     145,261       三種観     347                                                              | 三大阿僧祗劫 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                             | 上観品 150<br>止相 337<br>四愛 216,217<br>四悪行 133<br>四阿含 39<br>四威儀 206                                                                                                                          |
| 三事     153, 187, 303       三事和合     156, 208       三時     126, 129, 202       三時論門     129       三邪行     145, 261       三種観     347       三種業     145                                      | 三大阿僧祗劫       74         三大法師       40,96,107,113         三智       150         三道       171         三毒       201         三念処       86         三白法       241,338                                                                           | 止観品       150         止相       337         四愛       216,217         四悪行       133         四阿含       39         四威儀       206         四依       28,131                                     |
| 三事     153, 187, 303       三事和合     156, 208       三時     126, 129, 202       三時論門     129       三邪行     145, 261       三種観     347       三種業     145       三受     143, 144, 155, 201, 235 | 三大阿僧祗劫       74         三大法師       40,96,107,113         三智       150         三道       171         三毒       201         三念処       86         三白法       241,338         三不護品       123                                                    | 上観品150<br>止相337<br>四愛216,217<br>四悪行133<br>四阿含39<br>四威儀206<br>四依28,131<br>四縁64,65,133                                                                                                     |
| 三事                                                                                                                                                                                         | 三大阿僧祗劫       74         三大法師       10,96,107,113         三智       150         三道       171         三毒       201         三念処       86         三白法       241,338         三不護品       123         三不善根       54,                             | 上観品 150<br>止相 337<br>四愛 216,217<br>四悪行 133<br>四阿含 39<br>四威儀 206<br>四依 28,131<br>四縁 64,65,133<br>四憶処 339                                                                                  |
| 三事                                                                                                                                                                                         | 三大阿僧祗劫                                                                                                                                                                                                                                   | 上観品 150<br>止相 337<br>四愛 216,217<br>四悪行 133<br>四阿含 39<br>四威儀 206<br>四依 28,131<br>四縁 64,65,133<br>四憶処 339                                                                                  |
| 三事 153, 187, 303 三事和合 156, 208 三時 126, 129, 202 三時論門 129 三邪行 145, 261 三種観 347 三種業 145 三受 143, 144, 155, 201, 235 三受報業 264 三受報業品 145 三十七助菩提法 30 133, 152, 308 三十七品 30, 91                   | 三大阿僧祗劫                                                                                                                                                                                                                                   | 上観品 150<br>止相 337<br>四愛 216,217<br>四悪行 133<br>四阿含 39<br>四威儀 206<br>四依 28,131<br>四縁 64,65,133<br>四憶処 339<br>四行 127                                                                        |
| 三事 153, 187, 303 三事和合 156, 208 三時 126, 129, 202 三時論門 129 三邪行 145, 261 三種観 347 三種業 145 三受 143, 144, 155, 201, 235 三受報業 264 三受報業品 145 三十七助菩提法 30 133, 152, 308 三十七品 30, 91 三性 89, 145, 300   | 三大阿僧祗劫 74 三大法師 40,96,107,113 三智 150 三道 171 三毒 201 三念処 86 三白法 241,338 三不護品 123 三不善根 54, 144,147,211,215,234 三法 133 三宝 91,125,128,140,222, 229,257,309,331,351 三報業 263                                                                     | 上観品 150<br>止相 337<br>四愛 216,217<br>四悪行 133<br>四阿含 39<br>四威儀 206<br>四依 28,131<br>四縁 64,65,133<br>四憶処 339<br>四行 127<br>四供養 216<br>四空 97                                                    |
| 三事 153, 187, 303 三事和合 156, 208 三時 126, 129, 202 三時論門 129 三邪行 145, 261 三種観 347 三種業 145 三受 143, 144, 155, 201, 235 三受報業 264 三受報業品 145 三十七助菩提法 30 133, 152, 308 三十七品 30, 91                   | 三大阿僧祗劫                                                                                                                                                                                                                                   | 上観品                                                                                                                                                                                      |
| 三事 153, 187, 303 三事和合 156, 208 三時 126, 129, 202 三時論門 129 三邪行 145, 261 三種観 347 三種業 145 三受 143, 144, 155, 201, 235 三受報業 264 三受報業品 145 三十七助菩提法 30 133, 152, 308 三十七品 30, 91 三性 89, 145, 300   | 三大阿僧祗劫 74 三大法師 40,96,107,113 三智 150 三道 171 三毒 201 三念処 86 三白法 241,338 三不護品 123 三不善根 54, 144,147,211,215,234 三法 133 三宝 91,125,128,140,222, 229,257,309,331,351 三報業 263 三報業品 145 三煩悩 221,234                                                | 上観品                                                                                                                                                                                      |
| 三事                                                                                                                                                                                         | 三大阿僧祗劫 74 三大法師 40,96,107,113 三智 150 三道 171 三毒 201 三念処 86 三白法 241,338 三不護品 123 三不善根 54, 144,147,211,215,234 三法 133 三宝 91,125,128,140,222, 229,257,309,331,351 三報業 263 三報業品 145                                                            | 上観品 150<br>止相 337<br>四愛 216,217<br>四悪行 133<br>四阿含 39<br>四威儀 206<br>四依 28,131<br>四縁 64,65,133<br>四憶処 339<br>四行 127<br>四供養 216<br>四空 97<br>四結 235,236<br>四向 81<br>四葉 145,265,266           |
| 三事                                                                                                                                                                                         | 三大阿僧祗劫 74 三大法師 40,96,107,113 三智 150 三道 171 三毒 201 三念処 86 三白法 241,338 三不護品 123 三不善根 54, 144,147,211,215,234 三法 133 三宝 91,125,128,140,222, 229,257,309,331,351 三報業 263 三報業品 145 三煩悩 221,234 三摩地 212,310 三昧 84,148,156,308,309              | 上観品 150<br>止相 337<br>四愛 216,217<br>四悪行 133<br>四阿含 39<br>四威儀 206<br>四依 28,131<br>四縁 64,65,133<br>四憶処 339<br>四行 127<br>四供養 216<br>四空 97<br>四結 235,236<br>四向 81<br>四業 145,265,266<br>四業 145 |
| 三事                                                                                                                                                                                         | 三大阿僧祗劫 74 三大法師 40,96,107,113 三智 150 三道 171 三毒 201 三念処 86 三白法 241,338 三不護品 123 三不善根 54, 144,147,211,215,234 三法 133 三宝 91,125,128,140,222, 229,257,309,331,351 三報業 263 三報業品 145 三煩悩 221,234                                                | 上観品 150<br>止相 337<br>四愛 216,217<br>四悪行 133<br>四阿含 39<br>四威儀 206<br>四依 28,131<br>四縁 64,65,133<br>四憶処 339<br>四行 127<br>四供養 216<br>四空 97<br>四結 235,236<br>四向 81<br>四業 145,265,266<br>四業 145 |
| 三事                                                                                                                                                                                         | 三大阿僧祗劫 74 三大法師 40,96,107,113 三智 150 三道 171 三毒 201 三赤处 86 三白法 241,338 三不護品 123 三不善根 54, 144,147,211,215,234 三法 133 三宝 91,125,128,140,222, 229,257,309,331,351 三報業 263 三報業品 145 三頻悩 221,234 三獎地 212,310 三昧 84,148,156,308,309 三無為 55,60,61 | 上観品                                                                                                                                                                                      |
| 三事                                                                                                                                                                                         | 三大阿僧祗劫 74 三大法師 40,96,107,113 三智 150 三道 171 三毒 201 三赤处 86 三白法 241,338 三不護品 123 三不善根 54, 144,147,211,215,234 三法 133 三宝 91,125,128,140,222, 229,257,309,331,351 三報業 263 三報業品 145 三類悩 221,234 三獎地 212,310 三昧 84,148,156,308,309              | 上観品                                                                                                                                                                                      |

| 四修定品148                  | 四大利132                                      | 次第品124                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 四受身133                   | 四智150                                       | 次第減300,319                                   |
| 四十四智151,349,350          | 四天王258                                      | 死53,243,244,324,325                          |
| 四十四智品151                 | 四天下258                                      | 死有137                                        |
| 四十二論母134                 | 四道48,133                                    | 死相83,84                                      |
| 四生132                    | 四得127                                       | 死想64,327                                     |
| 四正勤91,133,               | 四禅148,149,206,317                           | 死想品149                                       |
| 154, 158, 308, 327, 339  | 四禅品149                                      | 至境142,183,184                                |
| 四摂法131                   | 四日3                                         | 至無色処者83                                      |
| 四聖種133                   | 四入胎133                                      | 志欽106                                        |
| 四聖諦343                   | 四如意具足133                                    | 思53,54,70,144,                               |
| 四証法133                   | 四如意足308,339                                 | 200, 207, 209, 251, 268                      |
| 四定148                    | 四念処133,154,308                              | 思己207,251                                    |
| 四信133,167,210            | 四縛235                                       | 思已業70                                        |
| 四心所家55                   | 四百観4,                                       | 思慧132,150,346                                |
| 四真6                      | 24, 25, 26, 36, 45, 55                      | 思法82,84                                      |
| 四善根53,132                | 四分律27                                       | 思品144                                        |
| 四諦30,31,49,              | 四法133                                       | 思益12                                         |
| 91, 93, 96, 114, 119,    | 四法品123                                      | 思惟慧332                                       |
| 120, 132, 137, 151, 152, | 四味133                                       | 思惟断法133                                      |
| 229, 246, 258, 270, 274, | 四無畏86,125                                   | 思惟分別192                                      |
| 310, 319, 331, 346, 348  | 四無畏品123                                     | 思量56                                         |
| 四諦一時得次第得論 …124           | 四無記根53,54                                   | 思量論者121                                      |
| 四諦観151                   | 四無礙智150,346                                 | 思惑214                                        |
| 四諦次第得一時得論 …137           | 四無礙智品150                                    | 伺57,144,211                                  |
| 四諦智348                   | 四無色348                                      | 此世後世229                                      |
| 四諦平等115                  | 四無色定149,310                                 | 使238                                         |
| 四諦品123                   | 四無所畏125                                     | 始有113,114                                    |
| 四諦論30,151                | 四無量218,314                                  | 始有涅槃113,114                                  |
| 四大36,53,                 | 四無量心47,258                                  | 始覚114                                        |
| 66, 141, 163, 164, 165,  | 四無量心定314                                    | 祠皮衣49,50                                     |
| 167, 170, 172, 176, 295  | 四無量定314                                     | 師子鎧                                          |
| 四大仮有169                  | 四無量定品148                                    | 師子吼経21                                       |
| 四大仮名品141                 | 四流147,235                                   | 師子獣王201                                      |
| 四大実有163,169              | 四論 100,147,285,286,290                      | 師長217                                        |
| 四大実有説163                 | 四論玄119,120                                  | 斯陀含82,127                                    |
| 四大実有品141                 | 四論玄義3                                       | 斯陀含果301                                      |
| 四大種54,61                 | 四論破斥42,147                                  | 嗜楽60                                         |
| 四大種所造色61,161             | 支那仏教精史100                                   | 示相222,242                                    |
| 四大所因成法163                | 次第縁64,65,199                                | 字衆243,244                                    |
|                          | 次第級 ············04,65,199<br>次第起 ·······207 | 子衆 ·················243,244<br>  自我·······43 |
| 四大所成142,172,173          |                                             | 自我43<br>  自作284                              |
| 四大偏多説174                 | 次第経20                                       |                                              |
| 四大不離165                  | 次第相続158                                     | 自在56                                         |
| 四大品141                   | 次第法133                                      | 自在王12                                        |

| 自在天247                  | 色声香味触 68,               |                   |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 自在力346                  | 173, 216, 286           | 識無辺処解脱318         |
| 自殺214                   | 色声香味触法155               | 識論143             |
| 自色194                   | 色心互熏説69,79              | 食厭325             |
| 自性165,174,176,192       | 色身86                    | 食厭想64,149,327     |
| 自証126                   | 色塵176                   | 食厭想品149           |
| 自正憶念132                 | 色相161                   | 食非時食268           |
| 自相空35                   | 色相品141                  | 食不調54,59,233      |
| 自体284                   | 色即空112                  | 食不調性59            |
| 自然119,121,247           | 色即是空274,293,295         | 食不平等性57           |
| 自然人86                   | 色断155                   | 七界186             |
| 自利131                   | 色貪216                   | 七覚分340            |
| 自利一辺88                  | 色入142,168,198           | 七空97              |
| 自利教102,103              | 色入相品142                 | 七賢位81             |
| 自利利他88                  | 色法53,57,69,133          | 七業145             |
| 自利利人88                  | 色法論160                  | 七三昧317            |
| 時解脱82                   | 色之総説141                 | 七三眛品148           |
| 時法158                   | 色名品141                  | 七使215,216,235,238 |
| 持戒48,328,330            | 色無色界239,263,266         | 七識処132            |
| 持戒者253                  | 色力329                   | 七種婬経21            |
| 持世12                    | 識62,64,129,153,         | 七十五法160           |
| 慈218,258,314            | 154, 208, 303, 324, 325 | 七十七智151           |
| 慈恩31,39                 | 識蘊61,192                | 七十七智品151          |
| 慈悲喜捨141,218,314         | 識陰143,161               | 七正智経22            |
| 辞無礙346                  | 識有境故155                 | 七聖位81             |
| 色56,62,                 | 識俱生92,198               | 七聖人83,84          |
| 64, 129, 130, 141, 154, | 識俱生説197,198             | 七定127,148         |
| 156, 161, 171, 175, 280 | 識俱生品143                 | 七浄134,339         |
| 色蘊61,67                 | 識俱生不俱生論143              | 七浄法127            |
| 色陰67,154,161            | 識見179                   | 七善律儀268           |
| 色陰無常63                  | 識見家179                  | 七善律儀品145          |
| 色界…47,206,214,258,322   | 識見説142                  | 七智350             |
| 色界繫業146,262,268         | 識暫住品143                 | 七不善律義267          |
| 色界繫法133                 | 識暫住不暫住論143              | 七不善律儀品145         |
| 色界定148,314              | 識暫住無暫住論92               | 七菩提分133,308       |
| 色染237,326               | 識支128                   | 七菩提分経20           |
| 色界四禅348                 | 識処地221                  | 七方便347            |
| 色境142,184               | 識体186, 187, 188, 192    | 七慢222             |
| 色香味触 161,164,165,171    | 識智349                   | 七漏経19             |
| 172, 272, 285, 286, 287 | 識知成就118                 | 失念212             |
| 色識想受行63,161             | 識不俱生説198                | 嫉127,216,239      |
| 色受想行識63,161,242         | 識不俱生品143                | 湿161,167          |
| 色集170                   | 識無暫住92,196              | 湿相164             |
| 色性68                    | <b>識無住品143</b>          | 湿潤167             |

| 実10,87,                 | 邪見品147                 | 種芽茎節華果実340             |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 119, 120, 165, 171, 172 | 邪心220,221              | 種子37,69,79,139,179     |
| 実悪268                   | 邪想289                  | 種子経20                  |
| 実有36,46,66,135,         | 邪念209,212,239,241      | 種種相為一相316              |
| 141, 160, 164, 288, 302 | 邪智247,353              | 種種相修為一相種種相148,         |
| 実有思想160                 | 邪分別219                 | 316                    |
| 実有説163                  | 邪方便212,239             | 種種相修為種種相316            |
| 実有法164                  | 邪慢222,338              | 種姓216,330              |
| 実我160                   | 邪明81,220               | 種智116                  |
| 実義28,87,152,353         | 邪論 121,133,171,351,353 | 修56                    |
| 実語軟語262                 | 闍陀伽126                 | 修慧132,150,332,346      |
| 実性169                   | 闍那迦119                 | 修戒155,158              |
| 実説者87                   | 闍那迦波楼侮優婆提舎 119         | 修行道49,151              |
| 実践修道341                 | 闍夜多4                   | 修習154                  |
| 実践的立場234                | 赤325                   | 修定333,340              |
| 実相45,101,102,126        | 析空観279,291             | 修定品150                 |
| 実相論41                   | 析色空96                  | 修所断78                  |
| 実体174,177,192           | 釈摩訶衍論132               | 修善48                   |
| 実徳処132                  | 寂静56,128               | 修多羅28,126              |
| 実法160,164,222,307       | 寂静行145                 | 修道位81                  |
| 実理120                   | 寂滅88,102,158           | 修道階位298                |
| 実論352                   | 寂滅行71                  | 修道所滅流127               |
| 沙門159                   | 寂滅味133                 | 修道論37,308              |
| 舎利弗140                  | 寂滅妙離316                | 愁憂338                  |
| 捨53,54,55,144,155,      | 寂滅泥洹132                | 愁悩55                   |
| 207, 211, 218, 258, 315 | 寂滅涅槃130                | 宗趣93,102,152           |
| 捨緣69                    | 寂滅徳処132                | 宗輪論85                  |
| 捨根205                   | 適56                    | 周顒17                   |
| 捨受155,204,205,235       | 主観118                  | 受36,54,61,62,          |
| <b>拾受報業</b> 265         | 守護328,329              | 64, 129, 201, 209, 323 |
| 捨相311,337               | 守相83,84                | 受藴61                   |
| 捨徳処132                  | 首楞厳12                  | 受陰144                  |
| 奢摩他30                   | 取196,216,239           | 受者129                  |
| 邪婬145,267,329           | 取長棄短26,32              | 受身146                  |
| 邪戒231,241               | 須陀洹76,82,131           | 受相品143                 |
| 邪行220,241,261           | 須陀洹向27                 | 受法133                  |
| 邪行品145                  | 須陀洹分332                | 受論144,200              |
| 邪解212,239               | 衆縁101,102              | 呪蔵27,29                |
| 邪勝解212                  | 衆縁生100                 | 寿216                   |
| 邪見53,146,224,225,       | 衆生277,349              | 寿春系102                 |
| 229, 257, 262, 263, 276 | 衆生数140                 | 十一空97                  |
| 邪見経24                   | 衆生想254,336             | 十一切処324                |
| 邪見経書24                  | 衆生多少74                 | 十一切処品149               |
| 邪見心270                  | 衆法品123                 | 十一定县150                |

58 索 引

| 十空97, 98, 99, 297, 348 | 十八有学82,83,127           | 重煩悩78                  |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 十号具足88                 | 十八界 30,85,133,186,192   | 宿56                    |
| 十号品123                 | 十八学人127                 | 宿業74,131,162,163       |
| 十業146                  | 十八空·····97              | 宿命150,347              |
| 十根本煩悩239               | 十八受155                  | 宿命論75,76               |
| 十三空97                  | 十八不共仏法86                | 出覚88,150,330           |
| 十四心所家55                | 十八部釈名50                 | 出三蔵記集3,                |
| 十四不相応行53               | 十不善業234,262             | 11, 17, 25, 33, 35, 38 |
| 十使147,212,233,239      | 十不善業道146,269            | 出定79                   |
| 十種異論134                | 十不善業道品146               | 出定者80                  |
| 十種空97,98,290,297       | 十不善道215,261             | 出定心79                  |
| 十種煩悩214                | 十逼処324                  | 出世間126                 |
| 十誦律戒本13                | 十法182                   | 出世間心342                |
| 十住12,13                | 十煩悩53,54                | 出世部31                  |
| 十住毘婆沙論24,45            | 十力86,125,154            | 出息入息150                |
| 十聖処134                 | 十力成就125                 | 出入息333,335             |
| 十定149                  | 十力品123                  | 出入息品150                |
| 十心所家55                 | 十六空97                   | 出法133                  |
| 十心数53,54,61            | 十六種159                  | 出味133                  |
| 十善221                  | 十惑146,213               | 出離276,290              |
| 十善業道146,269            | 住55,243,244             | 准陀259                  |
| 十善業道品146               | 住処76                    | 順取56                   |
| 十想149,325              | 住処慳237                  | 順正理論55                 |
| 十想観64                  | 住定方便312                 | 順超317                  |
| 十大地法55,61              | 住相83,84,337             | 順道論者121                |
| 十大煩悩地法212,233          | 住不住相対95                 | 順入317                  |
| 十地104,106              | 住分132                   | 初教116                  |
| 十地師114                 | 従多論門130                 | 初五定具150                |
| 十智151,348              | 習56                     | 初五定具品150               |
| 十智品151                 | 習因64                    | 初禅148, 149, 317        |
| 十二因緣30,                | 集55,348                 | 初禅品149                 |
| 81, 102, 133, 134, 350 | 集異門足論24                 | 初中後126                 |
| 十二縁起128                | 集起188,192               | 初夜後夜330                |
| 十二処136,160,186         | 集諦30,49,132,            | 所依163, 187, 192        |
| 十二入 30,                | 133, 152, 213, 214, 246 | 所依・所縁192               |
| 64, 98, 133, 159, 160  | 集諦聚41,122,141,270       | 所縁153,161              |
| 十二部経237                | 集智349                   | 所縁縁65                  |
| 十二部経品123               | 集滅道聖諦309                | 所行処155                 |
| 十二分35                  | 重悪73                    | 所識153                  |
| 十二門13                  | 重悪業73                   | 所取192                  |
| 十二門観15                 | 重業251                   | 所成171                  |
| 十八意行154,155,158        | 重罪145,218,225           | 所造 ······36,66         |
| 十八意近行155               | 重瞋217                   | 処所162                  |
| 十八意近受行155              | 重法168                   | 処処経23                  |

## 索引

| 処非処力125                   | 生死129,213                  | 抄成実論序                   |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 諸陰242                     | 生死往来128                    | 招提116                   |
| 諸学派353                    | 生死即涅槃40,113                | 招提炎公120                 |
| 諸行皆無296                   | 生住異滅245                    | 称友226                   |
| 諸業129,248                 | 生者119                      | ↑ 称讃慳237                |
| 諸業煩悩271                   | 生天145                      | 称揚諸仏功徳12                |
| 諸根仮名66                    | 生般82                       | 声161,164,174            |
| 諸根無知67                    | 生法198,199                  | 声香味触184                 |
| 諸識199                     | 生報…72,145,255,263,264      | 声塵176                   |
| 諸識俱生不俱生論92                | 生滅130                      | 声相品142                  |
| 諸塵153,232                 | 生滅敗壊275                    | 声聞47,277                |
| 諸諦349                     | 正209                       | 声聞説29                   |
| 諸名色152                    | 正位265                      | 声聞道48,258               |
| 諸仏277                     | 正慧128,329,339              | 声聞部24                   |
| 諸仏力74                     | 正憶331                      | 声聞部経29                  |
| 諸法皆空159                   | 正憶念329                     | 清涼71                    |
| 諸法実相                      | 正覚87                       | 性210                    |
| 17, 37, 45, 101, 156, 209 | 正願132                      | 性浄114                   |
| 諸法但名宗31                   | 正行145,261                  | 性相学344                  |
| 諸法分類…49,54,55,56,58       | 正行者130                     | 昭明太子110                 |
| 諸法無我129,150               | 正行品145                     | 星宿126                   |
| 諸法無行12                    | 正見132,146,                 | 逍遙園12                   |
| 諸法無自体56                   | 150, 154, 157, 226, 269    | 清浄148,210,335           |
| 諸法無性 …37,45,101,102       | 正見心270                     | 清浄経18,24                |
| 諸龍力74                     | 正修行75                      | 清浄色170                  |
| 諸論師245                    | 正宗分141                     | 清浄心316                  |
| 序論122,123                 | 正定128,299,339              | 清浄品123                  |
| 小乗95,96                   | 正智97,                      | 精進91,                   |
| 小乗成実論要目備目32               | 150, 221, 234, 270, 275    | 128, 299, 331, 337, 339 |
| 小地獄267                    | 正智味133                     | 精進根91                   |
| 小煩悩地法57                   | 正智論6,97,351,353            | <b>荘厳110</b>            |
| 小品12                      | 正念 128, 188, 209, 299, 339 | <b>荘厳寺111</b>           |
| 小利業145,257,258            | 正念邪念144                    | 在厳寺僧旻96,113             |
| 少苦202                     | 正遍知125                     | 傷解行48                   |
| 少善少慧312                   | 正法126                      | 証果論 92,99,271,279,347   |
| 少善多慧312                   | 正法久住352                    | 焼56                     |
| 少壮216                     | 正問正難209                    | 障 ·······265            |
| 少・壮・老126                  | 正理26                       | 障礙162,329               |
| 少智86                      | 正理派7,185                   | 勝119                    |
| 少欲56,128,331,339          | 正量部50                      | 勝義空99,297               |
| 生55,119,215,243           | 正量部伝50                     | 勝義皆空宗31                 |
| 生因64                      | 正論…35,121,132,351,353      | 勝義諦274                  |
| 生有137                     | 青325                       | 勝耆218                   |
| 生有滅者82                    | 青目15                       | 勝解212                   |
|                           |                            |                         |

| 勝受29                  | 成実論疏107,108,111         | 常楽浄等342               |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 勝処319                 | 成実論序3                   | <b>城喩経22</b>          |
| 勝想229                 | 成実論大義疏106               | 錠光121                 |
| 勝論10,26,173,180       | 成実論大乗記107               | 净112                  |
| 勝論経287                | 成就157,243               | 净行145                 |
| 勝論説282                | 成就真実117                 | <b>净解脱身作証具足住解脱</b>    |
| 勝論派7,43,172,282       | 成就不成就275                | 318                   |
| 湘宮106                 | 成真実121                  | 净語146                 |
| 聖316                  | 成唯識論65,118              | 净業感112                |
| 聖教量289                | 成唯識論述記29                | 净色66                  |
| 聖行345                 | 成論師117                  | 净心210                 |
| 聖行品150                | 成論大乗師40,                | 净想229                 |
| 聖功徳140                | 113, 114, 116           | 净土112                 |
| 聖正312                 | 定262,328                | 浄土初学抄104              |
| 聖正三昧148,312           | 定因148                   | 净道想229                |
| 聖諦102                 | 定因品148                  | 净不浄観318               |
| 聖智158                 | 定慧150                   | 净報112                 |
| 聖中道 47,94,100,136,159 | 定戒47,258                | 净名117                 |
| 聖道102                 | 定具308,328               | 净名経112                |
| 聖人154,158             | 定具十一法150                | 掉53,58,232,326        |
| 聖法245                 | 定具余論150                 | 掉悔236,237             |
| 上依止131                | 定具論150                  | 掉悔蓋216                |
| 上行至阿迦尼吒滅者83           | 定堅132                   | 掉挙58,212              |
| 上摂法131                | 定業72                    | 誠実論102                |
| 上座部系50,51             | 定業不可転76                 | 誠実論六神通品118            |
| 上二界215,262            | 定根311                   | 静慮127                 |
| 上人210                 | 定順56                    | 肇論117                 |
| 上法133                 | 定心150,331,335           | 肇論序6,117              |
| 上流82,83               | 定相148                   | ن56, 64, 79, 142, 186 |
| 丈夫44                  | 定難150,                  | 心・意・識 …142,188,192    |
| 成56,119,120           | 241, 335, 336, 337, 338 | 心一境性127,309           |
| 成壊義119,120            | 定難品150                  | 心一多論143               |
| 成実学派102               | 定報72,74,145             | 心王189                 |
| 成実宗53                 | 定報業256                  | 心狂73                  |
| 成実宗系譜102              | 定分類149                  | 心行210,213             |
| 成実小乗40                | 定品126,299               | 心空127                 |
| 成実大乗259               | 定論148                   | 心垢故衆生垢 ·······138     |
| 成実大乗義40               | 常見228,230               | 心共有法133               |
| 成実大乗師115              | 常山公顕12                  | 心外無境63                |
| 成実大乗説46               | 常住116,135               | 心解脱328                |
| 成実中道136               | 常住教116                  | 心識智118                |
| 成実論義疏105              | 常住仏116                  | 心受144,155,204,205     |
| 成実論記11,17             | 常住論230                  | 心聚36                  |
| 成実論師25,27,115         | 常辺 …47,94,100,136,159   | 心住一処309               |

| 心所53,                     | 身語業261                  | 真実論121                  |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 56, 64, 80, 138, 161, 212 | 身業46,249,               | 真身86,87,88,89           |
| 心所法36,57,142,189          | 250, 251, 261, 262, 269 | 真即俗110                  |
| 心所法六類57                   | 身業語業70                  | 真俗一中道111                |
| 心性47,138                  | 身根 142,173,174,176,184  | 真俗二諦272                 |
| 心性浄不浄論124,138             | 身邪行261                  | 真俗二諦一体中道111             |
| 心性本浄138                   | 身受144,155,204,205       | 真諦8,                    |
| 心性品124                    | 身証81,84                 | 49, 111, 115, 117, 121, |
| 心浄56,127,339              | 身証法133                  | 158, 243, 272, 273, 279 |
| 心浄故衆生浄138                 | 身通150,347               | 真諦三蔵31,49,51            |
| 心心所138,310                | 身鈍嬾重60                  | 真諦中道111                 |
| 心心所使相応不相応論 138            | 身欲238                   | 真諦門350                  |
| 心心所法139                   | 身利60                    | 真智35,66,73,             |
| 心心数187                    | 信53,54,55,89,90,        | 218, 221, 234, 247, 270 |
| 心心数関係論143                 | 144, 200, 207, 209, 210 | 真仏86                    |
| 心心数法 53,153,156,162,      | 信戒167                   | 真法231                   |
| 243, 244, 299, 322, 323   | 信解81,83,84,96,325       | 真妙法130                  |
| 心数142,188                 | 信解観155                  | 真理129                   |
| 心数法53,                    | 信解性325                  | 新賢劫12                   |
| 54, 62, 133, 186, 189,    | 信解脱83                   | 親近善人132                 |
| 200, 208, 209, 211, 243   | 信僧167                   | 親里覚330                  |
| 心数論200                    | 信仏167                   | 審諦不虚120                 |
| 心相応行蘊61                   | 信法167                   | 瞋53,57,216,217,238      |
| 心相応法133,268               | 信品144                   | 瞋恚146,                  |
| 心縛127                     | 針灸259                   | 216, 217, 218, 236, 237 |
| 心不共有法133                  | 進相337                   | 瞋恚蓋216                  |
| 心不相応行68,243               | 神10,157                 | 瞋恚身結236                 |
| 心不相応行藴61                  | 神我44,155                | <b>瞋</b> 恚身縛216         |
| 心不相応行法37,                 | 神通56                    | 瞋恚品146                  |
| 53, 67, 79, 144, 324      | 神通変化身86                 | 驥覚330                   |
| 心不相応法133                  | 神通方便74,89               | <b>瞋</b> 不善根234         |
| 心法…36,53,54,57,69,133     | 真110                    | <b>瞋</b> 煩悩218          |
| 心法論186                    | 真慧150,342               | 尽348                    |
| 心昧劣性59,60                 | 真空277,292               | 尽苦道125                  |
| 心乱212                     | 真際46,245                | │ 尽相102                 |
| 身247                      | 真実 103,115,151,210,243  | 尽智348,349               |
| 身口意68,145,218,270         | 真実有273                  | - 甚深102                 |
| 身口意業79,125,263            | 真実教8,9                  | 深義49                    |
| 身口意三業144                  | 真実性80                   | 深細思者241                 |
| 身口業71,78                  | 真実身88                   | 深寂滅324                  |
| 身口二業69                    | 真実諦121                  | 深智352,353               |
| 身見53,78,                  | 真実智304,307              | 尋57,144,211,            |
| 217, 224, 237, 240, 241   | 真実念209                  | 尋思90                    |
| 身見品147                    | 真実法8                    | 塵46, 156, 183, 184      |

| <del>-</del>          |                              |                            |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| 塵沙116                 | 世間教50                        | 殺罪252,261                  |
|                       | 世間空99                        | 殺盗邪婬261                    |
| す                     | 世間解125                       | 殺不善業261                    |
| 9                     | 世間種種相149                     | 殺父73                       |
| 水161,325              | 世間出世間150,223                 | 殺父母145                     |
| 水種164,167             | 世間法324                       | 殺生146,247,268              |
| 水相165                 | 世間心342                       | 舌根173,174,176,184          |
| 水大173,174,176         | 世親3,7,                       | 質直56                       |
| 水沫経22                 | 34, 37, 57, 60, 151, 226     | 仙人223                      |
| 隋代103,108             | 世俗46,151,202,348             | 先尼経19                      |
| 随335                  | 世俗諦7,160,274                 | 専執217                      |
| 随界別次第62               | 世俗智348                       | 旋遮婆羅門75                    |
| 随器次第62                | 世俗門129                       | 浅義49                       |
| 随経書289                | 世第一法81,132,347               | 扇搋77                       |
| 随衆生優劣現化仏85            | 世諦8,9,41,                    | 旋火輪199                     |
| 随順信210                | 43, 46, 86, 87, 89, 92       | 全体287                      |
| 随順法行132               | 99, 100, 148, 168, 225,      | 全無計55                      |
| 随心行法133               | 226, 272, 273, 275, 276,     | 前後際87                      |
| 随信行81,82,84,127       | 277, 278, 292, 294, 296      | 前滅後生194                    |
| 随世間身85                | 世諦有291                       | 染汚222                      |
| 随染次第62                | 世諦品41,148                    | 禅経12,20,24                 |
| 随麁次第62                | 世典4,26                       | 禅定 127, 154, 158, 330, 337 |
| 随俗行化89                | 世法経23                        | 禅法要12                      |
| 随法行81,82,84,127       | 施戒忍247                       | 禅要解12                      |
| 随煩悩57,214,233         | 施慳237                        | 禅律儀無作79                    |
| 随煩悩品232,147           | 施設足論24                       | 善71,86,88,90,              |
| 随無相行82,127            | 井喩(経)19                      | 91, 101, 210, 255, 348     |
| 睡53,58,147,232        | 制相311                        | 善忠業69,229                  |
| 睡眠53,                 | 制多260                        | 善覚150,329,330<br>善覚品150    |
| 57, 58, 67, 328, 330  | 制伏所滅流127                     | 善業47,74,258,264            |
| 睡眠蓋216                | 斉代103                        | 善者268                      |
| 須尸摩経22                | 惺56                          | 善処232                      |
| 須陀洹127,222            | 精神的本質44                      | 善性138                      |
| 数335                  | 勢力56                         | 善信解329,331                 |
| 数息観334                | 説一切有部······5,                | 善逝125                      |
| 数論…26,117,173,176,177 | 35, 26, 85, 153, 179         | 善説101,126                  |
| 数論派7,43,282           | 説一切有部為主的論書与<br>論師之研究······53 | 善相101                      |
|                       | 説出世部85,138,139               | 善知識328,329                 |
| 변                     | 説仮部31,39                     | 善人88                       |
| 世135                  | 説堅132                        | 善不善222                     |
| 世友57                  | 設無遮会127                      | 善・不善・無記 …145,259           |
| 世界門129                | 殺145,267,329                 | 善弁才56                      |
| 世間169,277             | 教阿羅漢 ······145               | 善法133,149,158              |
| рынд 100,211 ј        | 1541 2 War 154               |                            |

| 善法一百十九55                   | 僧訓105                   | 蔵90                     |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 善無記53                      | 僧嵩104,106               | 蔵漢和三訳対校異部宗輪             |
|                            | 僧嚮107                   | 論50                     |
| そ                          | 僧事140                   | 足238                    |
| -                          | 僧綽103,                  | 触53,54,60,142,          |
| 麁154,211                   | 107, 110, 111, 112, 113 | 144, 200, 207, 208, 281 |
| 麁喜335                      | 僧緒107                   | 触根142                   |
| 麁苦206                      | 僧紹107                   | 触塵176                   |
| 麁現162                      | 僧鐘104                   | 触相品142                  |
| 麁思惟242                     | 僧肇12,15,117,118         | 触貪216                   |
| 麁思惟者241                    | 僧達105                   | 触入168                   |
| 麁重60,211,309               | 僧中有仏説140                | 触法166                   |
| 麁心211                      | 僧導103,104               | 触品144                   |
| <b>麁</b> 法133              | 僧旻 103,106,107,110,111  | 塞130                    |
| 宋高僧伝16                     | 僧柔104, 107, 113, 116    | 俗111,169                |
| 宋代103                      | 僧糅104                   | 俗有292                   |
| 相201                       | 僧抜107                   | 俗有真空278                 |
| 相応36,118,139,189           | 僧宝107,126               | 俗有真無296                 |
| 相応因65                      | 僧密105                   | 俗我226                   |
| 相応不相応品124                  | 僧邈12                    | 俗即真110                  |
| 相応不相応論124,143              | 僧祐11,17,103,107         | 俗諦49,                   |
| 相応法、138,207                | 僧朗112                   | 111, 158, 272, 273, 279 |
| 相即110                      | 莊老117                   | 俗諦中道111                 |
| 相続194,274,275              | 総相159,168,300           | 俗智221                   |
| 相続心158                     | 総相念住81                  | 俗無真空292                 |
| 相待 166, 168, 273, 274, 275 | 総相別相277                 | 俗妄真実宗31                 |
| 想36,                       | 総想念347                  | 続高僧伝27                  |
| 54, 61, 62, 64, 200, 209   | 曾有135                   | 孫陀利75                   |
| 想蘊61                       | 曾有・当有・今有129             | _                       |
| 想陰143                      | 造色164                   | た                       |
| 想陰品143                     | 增一阿含38,74               | 4.44                    |
| 想受323                      | 增一阿含経38                 | 多苦202                   |
| 想受行陰161                    | 增一阿含如来品18,38            | 多語337                   |
| 想受滅322,323                 | 增上緣64,65                | 多識198                   |
| 想分別75                      | 增上慢222                  | 多識俱起198                 |
| 想論200                      | 增支部経典38                 | 多性経22,305               |
| 僧123                       | 增分132                   | 多心143,190,198           |
| 僧威103,104                  | 象迹喻経24                  | 多心説191,194              |
| 僧淵106,109                  | 象歩喩経20                  | 多心品143                  |
| 僧叡3,15,16,103              | 雑阿含経296                 | 多瞋恚337                  |
| 僧音103,104                  | 雜阿毘曇心論 ·······151       | 多善少慧312                 |
| 僧祇部5,26,38                 | 雑蔵25,28,29              | 多善多慧312                 |
| 僧佉159                      | 雜煩悩品 ······147          | 多貪215                   |
| 僧䂮12                       | 雜問品147                  | 多聞慧332                  |
|                            |                         |                         |

| 多聞衆50                    | 大乗空観291                    | 160, 276, 292, 294, 295  |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 多聞部26,                   | 大乗玄論3,111,113              | 第一安穏300,319              |
| 49, 50, 51, 52, 353      | 大乗広百論釈論25                  | 第一義有…92,304,307,308      |
| 多欲216,217                | 大乗中観派24,26,41              | 第一義空43,294               |
| 他化自在天258,262             | 大乗的三世思想136                 | 第一義空経297                 |
| 他作284                    | 大乗思想37,77,158              | 第一義諦9,46,92,             |
| 他色194                    | 大乗的修行道47                   | 100, 225, 226, 273, 277, |
| 他心282,348                | 大乗的深義50                    | 278, 291, 294, 295, 296  |
| 他心智 …150,347,348,349     | 大乗的中道47                    | 304                      |
| 陀羅驃159,177,223           | 大乗的二諦説46                   | 第一義門 ······129           |
| 蛇足159                    | 大乗涅槃経344                   | 第一時116                   |
| 対境118                    | 大乗般若96                     | 第一寂滅安穏306                |
| 対法34                     | 大乗菩薩95                     | 第五時116                   |
| 退心54,59,60,233           | 大乗唯識宗69                    | 第三時116                   |
| 退相83,84                  | 大乗論32,34,48,103            | 第四時116                   |
| 退分132                    | 大乗論書24,99                  | 第二時116                   |
| 退法82,84,213              | 大善地法55,57,89               | 第八解脱299,318              |
| 退品124                    | 大智13                       | 題号117                    |
| 大161, 162, 165           | 大智釈論15                     | 体一説192                   |
| 大阿毘曇26                   | 大智釈論序15                    | 体析相対95                   |
| 大因経20                    | 大智度論15,                    | 体別説192                   |
| 大因縁経20.24                | 24, 28, 45, 65, 75, 85, 87 | 体類192                    |
| 大憂苦62                    | 大地法57,212                  | 帝釈問経21                   |
| 大英博物館17                  | 大天222                      | 諦132                     |
| 大果報70                    | 大人247                      | 諦成就118                   |
| 大迦旃延26                   | 大悲86                       | 諦理137                    |
| 大苦203                    | 大悲心48                      | 達分132                    |
| 大空経21,24                 | 大不善地法57                    | 達分三昧84                   |
| 大堅利132                   | 大分別諸業契経24                  | 達摩沙門5,26                 |
| 大師261                    | 大品117                      | 丹殊爾26                    |
| 大邪見276                   | 大品経序16                     | 但有111                    |
| 大種73                     | 大梵······77                 | 但空説 ·······288           |
| 大衆部5,                    | 大煩悩地法57,91                 | 但無111                    |
| 26, 27, 31, 37, 39, 40,  | 大慢221,222                  | 单致利54,59,233             |
| 49, 52, 67, 85, 89, 135, | 大利88,132,273,335           | 湛慧39                     |
| 137, 138, 179, 202, 296  | 大利業145,257,258             | 弾呵218                    |
| 大衆部本39                   | 大小利業品145                   | 断325                     |
| 大小数論105                  | 提舎5                        | 断過品147                   |
| 大乗26,38,40,46,           | 提婆3,                       | 断疑210                    |
| 80, 89, 95, 96, 198, 212 | 4,7,24,25,26,28,45         | 断行334                    |
| 大乗経典96                   | 提婆達多75                     | 断見228,230                |
| 大乗義49                    | 第一吉祥128                    | 断見邪見276                  |
| 大乗義章27                   | 第一義8,42,43,46,             | 断性296,300,327            |
| 大乗空17                    | 94, 148, 157, 158, 159,    | 断常100,227,273            |

| 断想 64, 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 断資品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 断辺 …47,94,100,136,159<br>断法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 断法 302 地獄報 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 断滅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 断液論 230 地・水・火・風 161,163 聴聞正法 132 地・水・火・風・青・ 満・ 瀬・瀬三想 149 地種 164,167 地大 173,174,176 地大 173,174,176 地論 117 畜生 257,258,266,267 畜生報業 145,267 択滅 152,302 知是 102 知見清浄 102 知見浄 102 知足 128,331,339 智 …76,90,96,150,154, 157,210,308,341,347 智慧 43,98, 125,301,330,331,342 (7世末 1.55,301,330,331,342 (7世末 1.55,301,330                                                                        |
| 断・離・滅 - 296 断・離・滅三想 - 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 断・離・滅三想     149     黄・赤・白・空・識 149     調御     125       断惑     241     黄・赤・白・空・識 149     調便天     51       地種     164, 167     地乗     152     調伊天造     50       西蔵大蔵経     26, 45     地論     117     畜生     125     調伊天造     50       西蔵大蔵経     26, 45     地論     117     富生     257, 258, 266, 267     畜生報業     145, 267     大減     103       知職経     19     大減     152, 302     大減     大減     152, 302       知見     102     大減     130     通塞舞歌観聴     268       中門含経     129     中令     36, 137     通塞論門     130       中屋     36, 137, 263     中陰滅者     124, 137     中陰滅者     124, 137       中陰減者     82, 84     大       157, 210, 308, 341, 347     中観     31, 37, 101, 274     大     大       智慧     43, 98,     125, 301, 330, 331, 342     大     大     大     大     大       125, 301, 330, 331, 342     大     大     大     大     大     大     大       258, 267     大     大     大     大     大     大     大       259, 267     大     大     大     大     大     大     大       250, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 大地種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ち                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 大蔵経 26,45<br>西蔵大蔵経 26,45<br>地喩経 19<br>知・10,44<br>147, 153, 154, 155, 178<br>知見 102<br>知見清浄 102<br>知足 128, 331, 339<br>智 …76, 90, 96, 150, 154, 157, 210, 308, 341, 347<br>智慧 43, 98, 125, 301, 330, 331, 342<br>(本財 157, 210, 308, 341, 347<br>智慧 43, 98, 125, 301, 330, 331, 342<br>(本財 157, 210, 308, 341, 347<br>(本財 157, |
| 西蔵大蔵経       26,45         池喩経       19         知       10,44,         147, 153, 154, 155, 178       択滅無為         知見       102         知見清浄       102         知足       128, 331, 339         智       157, 210, 308, 341, 347         智慧       43, 98,         125, 301, 330, 331, 342       31, 334         本生       43, 98,         125, 301, 330, 331, 342       31, 35, 55, 56, 89, 98, 272,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 西蔵大蔵経                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 地喩経                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 147, 153, 154, 155, 178     中     13     通     130       知見     102     中阿含経     129     通塞     130       知見清浄     102     中有     36, 137     通塞論門     130       知足     102     中陰     36, 137, 263     塚本善隆     12       知足     128, 331, 339     中陰有無論     124, 137     中陰滅者     大       智慧     43, 98,     中観     7     大     258, 267       125, 301, 330, 331, 342     31, 45, 55, 56, 89, 98, 272,     天眼     150, 175, 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 知見     102     中阿含経     129     通塞     130       知見清浄     102     中有     36,137     通塞論門     130       知足     102     中陰     36,137,263     塚本善隆     12       知足     128,331,339     中陰有無論     124,137     中陰滅者     12       智慧     43,98,     中観     31,37,101,274     中観     天     258,267       125,301,330,331,342     31,45,555,56,89,98,272,     天眼     150,175,347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 知見清浄 102 中有 36,137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 知見浄     102       知足     中陰       36, 137, 263       中陰有無論     「124, 137       中陰減者     中陰減者       157, 210, 308, 341, 347     中観       智慧     43, 98,       125, 301, 330, 331, 342     中観派       7     天服       125, 301, 330, 331, 342       7       7       31,45,555,56,89,98,272,       7       天服       150, 175, 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 知足 ·········128, 331, 339<br>智 ······76, 90, 96, 150, 154,<br>157, 210, 308, 341, 347<br>智慧 ·········43, 98,<br>125, 301, 330, 331, 342<br>(フまました) ・ 128, 331, 339<br>中陰滅者 ·········82, 84<br>中観 ········31, 37, 101, 274<br>中観派 ·······7,<br>31,45,55,56,89,98,272,<br>天眼 ·······150, 175, 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 智76, 90, 96, 150, 154,<br>157, 210, 308, 341, 347<br>智慧43, 98,<br>125, 301, 330, 331, 342<br>(7) また。<br>125, 301, 330, 331, 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 157, 210, 308, 341, 347     中観 ·······31, 37, 101, 274       智慧·······43, 98,     中観派·······7,     天 ······258, 267       125, 301, 330, 331, 342     31,45,55,56,89,98,272,     天眼 ······150, 175, 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 智慧····································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| kn# I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| kn# I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 智慧人126 279, 282, 292, 296, 304 天台大師智顗113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 智順103,105 中観派的空思想291 天耳150,347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 智諧論                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 智欣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 智者76,126,226 中職217 天問(経)21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 智者自知101,126   中道45,   諂53,58,232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 智嚼108 46, 47, 100, 103, 110, 諂曲論121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 智相品150 111,112,159,160,226, 寺本婉雅50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 智蔵103, 106, 228, 275, 278, 289, 291 転縁335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 107, 110, 111, 112, 113   中道偈4, 33   転世者83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 智脱103,108   中道実相93,94   転法輪経22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 智人法131   中道即二諦110   纒139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 智分類151 中道的立場274,277 順倒337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 智遊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 智論150   中道二諦279   伝説90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>癡</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54, 90, 147, 210, 213, 中般82,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 214, 216, 235, 238, 241 中論疏114, 115, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 癡王問⋯⋯⋯⋯19 │ 中論疏記⋯⋯⋯113, │                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                         | 道登106                    | 鈍根81,335                 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ح                       | 道人130                    | 鈍根者127                   |
| _                       | 道念209                    | 曇晷11,12,103              |
| 兎角159                   | 道非道知見339                 | 曇済104,105                |
| 度疑339                   | 道非道知見浄127                | 曇度109                    |
| 度疑浄127                  | 道憑109                    | 曇斌105                    |
| 登單那他218                 | 道法339                    | 曇無徳部26,27,29,51          |
| 盗145,267,329            | 道品188                    | 曇影12,103,122             |
| 盗竊71                    | 道明105                    |                          |
| 当有135                   | 道猛103,105                | な                        |
| 当苦76                    | 道理130                    |                          |
| 到不到184                  | 道亮103,105                | 那耶修摩159                  |
| 塔71                     | 導堅105                    | 内154                     |
| 疼痺60                    | 倒想200,203                | 内空99,297                 |
| 湯用形13                   | 動168                     | 内外空99,297                |
| 等引127                   | 動相164,168                | 内外相对95                   |
| 等至127                   | 常盤博士40                   | 内色想観外色解脱318              |
| 等持127                   | 得37,55,69,144,243        | 内色想見外色少148               |
| 等無間縁79,192              | 得捨145                    | 内心内受154,158              |
| 唐代104                   | 得道87                     | 内信55                     |
| 頭和遮217                  | 徳10                      | 内的因果65                   |
| 瞪曹60                    | 徳処132                    | 内道44                     |
| <u> </u>                | 徳用177                    | 内法133                    |
| 同······10               | 犢子道人140                  | 内無色想観外色解脱 …318           |
| 同帰教116                  | 犢子部27,28,31,228          | 泥洹53,54,102,130,         |
| 同識198                   | 独行187                    | 148, 150, 232, 244, 263, |
| 同性161                   | 独尊116                    | 272, 277, 279, 300, 302, |
| 同相論門130                 | 独頭220                    | 305, 306, 307, 319, 324  |
| 同体187                   | 頓現観137                   | 泥洹智102,346,350           |
| 同分53                    | 貪53,57,                  | 南磵仙師120                  |
| 同利131                   | 127, 146, 213, 214, 216, | 南条目録118                  |
| 同類因65                   | 217, 235, 238, 239, 241  | 南地104                    |
| 童受3,29,33               | 貪・恚・癡213,234             | 南伝大蔵経94                  |
| 童寿29                    | 貪因品146                   | 男根成就77                   |
| 道348                    | 貪過品146                   | 軟166                     |
| 道慧105                   | 貪喜333                    | 軟湿167                    |
| 道慶104                   | 貪嫉身結236                  | 煖81,271,298,347          |
| 道宗104                   | 貪著是実取身結236               | <b>煖法132</b>             |
| 道荘103                   | 貪瞋癡146,200,234           | 難易二道48                   |
| 道諦30,49,132,            | 貪相品146                   | 難可218                    |
| 133, 152, 214, 308, 341 | 貪不善根215,217              | 難解難得277                  |
| 道諦聚41,122,141,308       | 貪味329                    | 難道48                     |
| 道智349                   | 貪欲146,149,209,           |                          |
| 道知見浄127                 | 215, 216, 220, 236, 237  |                          |

|                              | 二諦中道111                   | 人無找観294                  |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| に                            | 二諦不異111                   | 忍81,347                  |
| •-                           | 二諦不二110                   | 忍智151,345,348            |
| 二縁生故155                      | 二道48                      | 忍智品151                   |
| 二覚88                         | 二而不二275                   | 忍辱56                     |
| 二行150                        | 二而門113                    | 忍法132                    |
| 二形人77                        | 二涅槃114                    | 忍力218                    |
| 二空95,97                      | 二辺…47, 94, 100, 136, 159, | 潤167                     |
| 二業145                        | 226, 227, 228, 278, 339   |                          |
| 二業 ······145<br>二取 ······231 | 二法133                     | ね                        |
| 二取品147                       | 耳根173,174,176,184         | ,,,,                     |
| 二種業258                       | 耳識190                     | 涅槃87,104,105,            |
| 二種身87                        | 尼陀那126                    | 106, 113, 117, 131, 276, |
| 二種涅槃114                      | 日174                      | 290, 299, 302, 303, 307  |
| 二種仏身85                       | 日月126                     | 涅槃経85,109,116,89         |
| 二受61                         | 日厳寺108                    | 涅槃寂静50                   |
| 二十一煩悩53,58,60                | 若有論門129                   | 涅槃法138                   |
| 二十七賢聖81,                     | 入阿毘達磨論60,61               | 熱161,303,324             |
| 82, 83, 84, 85, 127          | 入・行・出126                  | 熱相164,175                |
| 二十種我見242                     | 入住起相84                    | 熱触204                    |
| 二十五諦159                      | 入定79,317                  | 熱悩55,76                  |
| 二十二根30,133                   | 入定相337                    | 熱法213                    |
| 二十二万八千仏74                    | 入定方便312                   | 念44,53,54,144,           |
| 二定148                        | 入涅槃130                    | 198, 200, 207, 209, 212  |
| 二世有134                       | 柔軟56                      | 念覚188                    |
| 二世有品124                      | 如46,245                   | 念根188                    |
| 二世有無136                      | 如義言説132                   | 念処188                    |
| 二世有無論124,135                 | 如実219                     | 念証法133                   |
| 二世無134,157                   | 如実智148,                   | 念念生滅158                  |
| 二世無品124                      | 309, 310, 332, 343        | 念念滅品249                  |
| 二禅149,317                    | 如実道87                     | 念品144                    |
| 二禅品149                       | 如法45,101,126              | 念力158,188                |
| 二蔵134                        | 如法如実118                   |                          |
| 二諦45,46,87,                  | 如来87,125,159              | の                        |
| 88, 92, 110, 111, 112,       | 如来得一切智125                 |                          |
| 158, 273, 276, 279, 292      | 如来品38                     | 能依163,187                |
| 二諦観274,278                   | 人258,267                  | 能緣153,188                |
| 二諦観同異論92                     | 人経20                      | 能作因65                    |
| 二諦義110,111,112<br>二諦區別46     | 人空観115                    | 能持165,170                |
|                              | 人天257,266                 | 能取192                    |
| 二諦説7,158                     | 人道267                     | 能生119                    |
| 二諦相待274                      | 人法二空95                    | 能将126                    |
| 二諦相即112                      | 人報145,267                 | 能成119,171,173            |
| 二諦即中道110                     | 人無我293                    | 能成就165                   |
|                              |                           |                          |

| 华成之之 110      | 独冰=> 7.0.00 €0 €0         | 3.47         |
|---------------|---------------------------|--------------|
| 能成之文119       | 婆沙論7,8,30,60,62,          | 八道分299,340   |
| 能説障道125       | 65, 84, 97, 98, 151, 158, | 八道分経20       |
| 能造36,66,164   | 183, 192, 206, 208, 212,  | 八忍八智151,348  |
| 能潤165         | 251, 252, 274, 275, 278,  | 八不40         |
| 能熱165         | 290, 297, 300, 312, 319   | 八不定57        |
| 能発起119        | 婆須跋摩30                    | 八福生134       |
| 能用56          | 婆藪跋摩151                   | 八万大劫258      |
| 悩315          | 婆修槃駄4                     | 跋毘耶·····50   |
| 悩壊68,157      | 婆羅延経19                    | 跋摩7          |
| 悩覚330         | 婆羅陀羅摩延経19,24              | 半択迦77        |
| 悩触218         | 巴連弗 5,26,38               | 般若96,97,274  |
| 悩乱217         | 敗壊294                     | 般若経116       |
|               | 縛解48,100                  | 般若空門97       |
| は             | 八戒268                     | 般若中観292      |
|               | 八戒斎268                    |              |
| 波居帝159        | 八戒斎品146                   | ひ            |
| 波若95          | 八苦152                     |              |
| 波若方便95        | 八句義61                     | 比丘尼170       |
| 波耶綏223        | 八解脱318,325                | 比丘尼経······22 |
| 波羅延経19        | 八解脱品148                   | 比丘婆楼沙具羅問論50  |
| 波羅伽提247       | 八業146                     | 比知289        |
| 波羅陀舎217       | 八犍度論34                    | 比智348        |
| 波羅提伽217       | 八根75                      | 比尼28         |
| 波楼侮119        | 八識200                     | 比量289        |
| 破異品42,147     | 八直聖道30,308                | 非異熟75        |
| 破意識148,279    | 八邪道235,238                | 非一心品143      |
| 破意識品41,148    | 八功徳128                    | 非一非異27       |
| 破一品42,147     | 八種功徳田127                  | 非有111        |
| 破因果42,148,279 | 八種語268                    | 非有数品143      |
| 破因果品42,148    | 八種語品146                   | 非有想非無想処262   |
| 破戒241         | 八宗綱要93                    | 非有想非無想論230   |
| 破仮名相品42       | 八宗綱要鈔53                   | 非有非空136      |
| 破香味触品42,148   | 八十四法 …36,53,160,272       | 非有非無111      |
| 破五塵42,279     | 八正221                     | 非学非無学法133    |
| 破四入148        | 八正道30,239                 | 非空非有門95      |
| 破四論285        | 八聖道152,308                | 非業報75,76     |
| 破邪124         | 八聖道分133,298,308           | 非作非無作268     |
| 破声品42,148     | 八勝処319,325                | 非次第法133      |
| 破僧145,257     | 八勝処品149                   | 非色非心37,69    |
| 破不可説44        | 八定149                     | 非受法133       |
| 破不可説品42,147   | 八世法133                    | 非勝想229       |
| 破無44          | 八大人覚330,339               | 非浄道想229      |
| 破無品42,147     | 八智151                     | 非常非断226,278  |
| 婆伽梵志263       | 八等無間緣200                  | 非心数法133      |
|               |                           |              |

69

| 非心法133                  | 百論序15                 | 不驚56               |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| 非相応品143                 | 白266, 325             | 不行56               |
| 非想非非想処149,              | 白勝生類307               | 不行滅者82             |
| 317, 322, 348           | 白白報業145,266           | 不苦不楽143,201        |
| 非想非非想処解脱318             | 辟支仏47,277             | 不苦不楽触204           |
| 非即非離藴27,228             | 辟支仏道258               | 不苦不楽報 …145,264,265 |
| 非多心説193                 | 表業70,78               | 不求56               |
| 非多心品143                 | 表象162                 | 不供給56              |
| 非択滅53                   | 病60                   | 不俱生197,198         |
| 非択滅無為54                 | 平松友嗣50                | 不恭敬59              |
| 非得245                   | 賓伽羅15                 | 不空46,48,95,10      |
| 非二聚27                   | 頻蹙218                 | 不共182              |
| 非彼証品141                 | 頻申54,59,233           | 不共凡夫法133           |
| 非法126,231               | 頻毘娑羅契経24              | 不悔⋯⋯⋯⋯56           |
| 非梵行268                  | 嚬申57,60               | 不戲論339             |
| 非無111                   |                       | 不繫法133             |
| 非無数品143                 | సే                    | 不決定130             |
| 非理作意212                 |                       | 不決了196             |
| 悲56,218,258,315         | 不愛果229                | 不還果83,84           |
| 批判精神353                 | 不安慧241                | 不還向82              |
| 疲極60                    | 不患53,207,211          | 不故145              |
| 譬喻288                   | 不畏大衆56                | 不故作253,254         |
| 譬喩師29                   | 不一切智56                | 不故作業72             |
| 譬喻者26,29,30,31          | 不一不異173               | 不虚妄243             |
| 譬喻部師55                  | 不有56                  | 不護125              |
| 譬喩論師152                 | 不壊相83,84              | 不黒不白266            |
| 毘曇29,66,67,69,          | 不悦218                 | 不黒不白法30%           |
| 80, 81, 82, 89, 91, 94, | 不誑56                  | 不黒不白無報業266         |
| 136, 138, 171, 279, 299 | 不飲酒267                | 不黒不白無報業145         |
| 毘曇門95                   | 不隠没無記78               | 不作70,127           |
| 毘婆沙262                  | 不可見172                | 不錯56               |
| 毘婆沙師240,262             | 不可見法133               | 不至境142,183,184     |
| 毘婆舎那30                  | 不可思識74,89,277         | 不死覚330             |
| 毘留119                   | 不可説27,                | 不思56               |
| 鼻根173, 174, 176, 184    | 100, 147, 160, 288    | 不嗜楽60              |
| 鼻識281                   | 不可得 68,95,129,171,283 | 不示相222,242         |
| 鞞仏略126                  | 不可得空95,160            | 不自隠悪56             |
| 必常210                   | 不願56                  | 不時解脱82             |
| 畢竟空96                   | 不喜59,233              | 不嫉56               |
| 百 (論)13                 | 不喜足59                 | 不実87               |
| 百七十六智350                | 不喜楽238                | 不邪淫26              |
| 百法160                   | 不綺語145,268            | 不著329,333          |
| 百論15,                   | 不敬56                  | 不著境界56             |
| 34, 41, 43, 45, 55, 101 | 不敬粛54,59,147,233      | 不守諸根24             |

| 不取相337                 | 不退法82                 |
|------------------------|-----------------------|
| 不執56                   | 不退品124                |
| 不順56                   | 不知220                 |
| 不少欲56                  | 不知恩者210               |
| 不生不起不作無為307            | 不知足216,217            |
| 不正知212                 | 不癡53,55,207,211       |
| 不定56                   | 不調218                 |
| 不定地法57,91              | 不妬56                  |
| 不定法57                  | 不動行81                 |
| 不定報72,145,267          | 不動業264                |
| 不定報業72,145,256,        | 不動法82,84              |
| 267                    | 不得144,243             |
| 不浄325,337              | 不貪53,55,207,211       |
| 不浄観… 146,209,215,320   | 不二275                 |
| 不浄語146                 | 不二一真之極理112            |
| 不浄想64,327              | 不如慢222,338            |
| 不浄想品149                | 不念337                 |
| 不浄説307                 | 不能男77,265             |
| 不信212,241,239          | 不疲極60                 |
| 不信者210                 | 不放逸53,                |
| 不信法91                  | 54, 58, 144, 207, 211 |
| 不真実88                  | 不報恨117                |
| 不瞋55                   | 不妄語267                |
| 不慣悩覚88,330             | 不与取268                |
| 不随心行法133               | 不楽56,57,338           |
| 不染汚222                 | 不離陰28                 |
| 不善54,71,86,88,90,      | 不冷不熱触204              |
| 91, 101, 149, 210, 255 | 付法蔵伝3                 |
| 不善業74,146,264,329      | 布施48,131,262,337      |
| 不善根品147                | 布施持戒忍289              |
| 不善法74,                 | 富貴330                 |
| 89, 101, 133, 247, 289 | 富蘭那90,210,238,257     |
| 不殺267,268              | 富楼沙280                |
| 不殺生145                 | 普光31,57               |
| 不相応139                 | 普弘寺107                |
| 不相応行53,                | 斧柯喻経19                |
| 56,64,161,200          | <b>怖畏 ······336</b>   |
| 不相応行陰·······69         | 父母生身85,86             |
| 不相応行法 ········55,64    | 部執異論疏49               |
| 不相応行品 ···········144   | 部派212                 |
| 不相応行論 ·······243       | 部派思想158,189           |
| 不相応法 ···········54,69  | 部派摂属353               |
| 不退137<br>不退相83         | 部派仏教153               |
| 小迟怕83                  | 部分287                 |

| 大师在                 | 10                   |
|---------------------|----------------------|
| 風                   | 161,325              |
| A.<br>風色 ·········· | 159                  |
| 風種                  | 164                  |
| 風説                  | 90                   |
| 風大                  | 173, 174, 176        |
| 福行                  | 42, 43, 81           |
| 福業                  | 248, 253, 255        |
| 福勝                  | 352                  |
| 福勝<br>福徳            | 56, 260              |
| 福徳業                 | 247                  |
| 福田                  | 127, 128, 267        |
| 福田品                 | 123                  |
| 福報                  | 126                  |
| 覆                   |                      |
| 仏                   | $\cdots 73, 74, 123$ |
| 仏果                  | 88, 116              |
| 仏事                  | 74,89                |
| 仏身観                 | 85                   |
| 仏身説                 | 85                   |
| 仏世尊                 | 125                  |
| 仏祖統記                | 3                    |
| 仏蔵                  | 12                   |
| 仏陀跋陀羅               | 33                   |
| 仏典                  | 330                  |
| 仏典飜訳学               | 17                   |
| 仏道                  | 48, 265              |
| 仏法                  | 126                  |
| 仏宝                  | 125                  |
| 仏宝僧宝同別論             | i ···124,140         |
| <br>仏命<br>仏力······· | 120                  |
| 仏力······            | 74                   |
| 物質                  | 163, 171             |
| 忿諍                  | 217                  |
| 分科組織                | 151                  |
| 分別功徳論               | 27                   |
| 分別賢聖品 …             | 123                  |
| 分別心                 | 167                  |
| 分別根品                | 142                  |
| 分別大業経 …             | 21,24                |
| 分別論者                | 152                  |
| 分無計                 | 55                   |
|                     |                      |

|                        | 法因(経)20                 |
|------------------------|-------------------------|
| ^                      | 法印経24,294               |
|                        | 法有97,136                |
| 平面的多心説193              | 法雲103,106,107           |
| 拼沙王迎仏経19,24            | 法蘊足論24,58,60,61         |
| 別相159,168              | 法句21,138,210            |
| 別想念347                 | 法句経24                   |
| 別相念住81                 | 法空9,115,293             |
| 別体187                  | 法空観294                  |
| 弁才56                   | 法仮名323                  |
| 弁諸智品348                | 法華12,106,116,117        |
| 弁三受品144                | 法華経14                   |
| 弁三宝品124                | 法華玄論略述3                 |
| 辺見 …53,78,224,226,227  | 法華宗要序14                 |
| 辺見品147                 | 法慳237                   |
| 辺際150                  | 法師102                   |
| 辺際智346                 | 法・辞・義・楽説150             |
| 変壊・質碍163               | 法聚133,134               |
| 貶量353                  | 法宗原57                   |
| 偏見225                  | 法住150                   |
| 偏造説173,176             | 法住智102,346,350          |
| 偏造説批判177               | 法処所摂61                  |
| 偏多説173,176             | 法性46,111,245            |
| 遍行因65                  | 法性生身85                  |
| 遍計101                  | 法性生身仏85                 |
| 鞭杖刀矟203                | 法性身85                   |
|                        | 法勝151                   |
| ほ                      | 法心8,                    |
|                        | 96, 115, 133, 147, 148, |
| 菩薩95                   | 160, 271, 275, 293, 298 |
| 菩薩蔵12,25,27,28         | 法心滅96                   |
| 菩提47                   | 法身86                    |
| 菩提無行12                 | 法遷106                   |
| 方161,184               | 法相94,130                |
| 方俗126                  | 法相分別100                 |
| 方等26,114               | 法蔵部25,27,39             |
| 方便43,46,75,88,         | 法体135,153               |
| 94, 100, 121, 159, 312 | 法体有空論 …136,152,296      |
| 方便教8,9                 | 法体有無論136                |
| 方便化身89                 | 法体現起135                 |
| 方便浄114                 | 法体中道136                 |
| 方便法8                   | 法泰104                   |
| 法123,156,288,348       | 法智 103,106,151,347,348  |
| 法安103,106              | 法珍107                   |

| 法寵103,105,107                        |
|--------------------------------------|
| 法幢39                                 |
| 法爾自然179                              |
| 法然上人104                              |
| 法宝107,125                            |
| 法無我293                               |
| 法無礙346                               |
| 法無去来宗31                              |
| 法猛107                                |
| 放逸144,146,                           |
| 211, 212, 216, 232, 239              |
| 放捨56                                 |
| 報76                                  |
| 報恨217                                |
| 報障145,265,332                        |
| 飽渇60                                 |
| 宝淵107                                |
| 宝瓊103,108                            |
| 宝亮103                                |
| 彭城系102                               |
| 防護 ·······125<br>北地 ······106        |
| 北地 ······106<br>北地論人 ······114       |
| 北地論人114                              |
| 発聚·······41,122,123<br>発相 ·······311 |
| 発相 ························5,        |
| 24,34,84,134,151                     |
| <b>24, 34, 84, 134, 151</b><br>発動56  |
| 発欽 ······216,217                     |
| 本有113,114                            |
| 本有涅槃113,114                          |
| 本覚114                                |
| 本性159,174                            |
| 大性空······99. 297                     |
| 本性空······99,297<br>本性空寂·····95       |
| 本牛経19,24                             |
| <b>木</b> 海138                        |
| 本海説307                               |
| 本体43                                 |
| 本無今有297                              |
| 本来不生295                              |
| 品類足論24,60,348                        |
| 飜訳不可能14                              |
| 月丰…80 131 159 219 226                |

| 凡夫人140,158,276           | 味相品142                     | 無因作284                   |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 凡夫法 53,61,144,243,245    | 味触216                      | 無有213                    |
| 梵行229                    | 弥勒下生12                     | 無有愛213                   |
| 梵世77,258,262             | 弥勒成仏12                     | 無縁154                    |
| 梵天263,265                | 微塵46,166,281,282           | 無我28,                    |
| 梵敏103,106                | 微苦206                      | 40, 50, 81, 98, 99, 130, |
| 梵福徳269                   | 密合166                      | 132, 141, 154, 157, 160, |
| 梵網経21,24,229             | 密宗33                       | 276, 294, 306, 325, 347  |
| 梵和大辞典119                 | 水野弘元31                     | 無我観293,294,295           |
| 煩悩30,76,127,             | 宮本正尊31,52                  | 無我行150,345               |
| 133, 139, 146, 201, 213, | 名192                       | 無我想64,98,                |
| 215, 220, 240, 241, 246, | 名字169,272,276              | 149, 326, 327, 349       |
| 248, 265, 271, 299, 323  | 名字智348,349                 | 無我想品149                  |
| 煩悩障145,265,332           | 名色30,216                   | 無我智344                   |
| 煩悩相品146                  | 名衆243,244                  | 無我品124                   |
| 煩悩総論146                  | 名相110,202                  | 無学84                     |
| 煩悩大地法212,233             | 名聞利養353                    | 無学位81                    |
| 煩悩余論147                  | 明63,219                    | 無学智347                   |
| 煩悩論62,146,               | 明因品147                     | 無学人313                   |
| 212, 233, 240, 271, 279  | 明行足125                     | 無学法133                   |
| _                        | 明業因品146                    | 無覚無観321                  |
| ま                        | 明相316                      | 無願313                    |
|                          | 明相・観相148                   | 無願無願313                  |
| 末利夫人264                  | 明多心品143                    | 無記71,                    |
| 馬勝77                     | 明本宗品141                    | 90, 91, 210, 255, 348    |
| 摩醘舎娑道人140                | 明無数品143                    | 無記業261                   |
| 摩叉217                    | 明了無碍101                    | 無記根144,207,211           |
| 末経師33                    | 命303,324                   | 無記法133                   |
| 松浦僧梁39                   | 命根53,243,244               | 無疑決定90                   |
| 慢·····53,57,             | 眠53,58,147,232             | 無愧54,58,232              |
| 127, 146, 214, 216, 221, | 眠坐高広厳麗床上268                | 無行般82                    |
| 222, 238, 239, 326, 338  | _                          | 無形162                    |
| 慢慢222                    | む                          | 無戱論128,331               |
| 慢類222                    | <b>.</b>                   | 無礙道347                   |
| _                        | 牟尼 ······353               | 無間266                    |
| み                        | 無 …100, 111, 147, 154, 159 | 無間縁65                    |
| -t                       | 無為27,54,                   | 無堅相品141                  |
| 未究竟300                   | 56, 61, 98, 99, 135, 136,  | 無根信73                    |
| 未断未遍知139                 | 161, 275, 290, 305         | 無作37,54,                 |
| 未来27,135,154             | 無為空99,297                  | 67, 68, 69, 70, 77, 78,  |
| 未来世158                   | 無為聚27                      | 243, 245, 251, 252, 268  |
| 未来法133,135               | 無為性54                      | 無作業145,254               |
| 未離欲234<br>味塵176          | 無為法46,53,54,               | 無作相続生果70                 |
| HF 伊 ·····176            | 57, 133, 245, 305, 306     | 無作品145                   |

73

| 無際空99,297               | 無常想品149               | 無明                                    |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 無暫住194,195              | 無常敗壊102,336           | 53, 54, 80, 81, 211, 212,             |
| 無慚54,58,232             | 無常無我272               | 216, 218, 219, 220, 221,              |
| 無次第法133                 | 無諍150                 | 237, 239, 248, 326, 344               |
| 無始経22                   | 無諍智346                | 無明品146                                |
| 無自性44                   | 無心285                 | 無明流235                                |
| 無時126                   | 無心定79,298             | 無明漏235                                |
| 無色78,161,184            | 無巓覚150                | 無益90                                  |
| 無色界78,                  | 無先経21                 | 無余滅115                                |
| 214, 268, 317, 322      | 無相43,111,160,313      | 無余泥洹271,298,328                       |
| 無色界繁業146                | 無相応138,189            | 無余涅槃…96,300,304,307                   |
| 無色界繫法133,262            | 無相教116                | 無量経22                                 |
| 無色染237,326              | 無相行82,127             | 無量劫116                                |
| 無色法133                  | 無相品124                | 無量想200                                |
| 無識明80                   | 無相無相313               | 無漏99,148,204,                         |
| 無著7                     | 無想229,244,322         | 262, 266, 301, 311, 345               |
| 無住197                   | 無想処243,244            | 無漏空99                                 |
| 無所縁139                  | 無想定55,79,243          | 無漏業 …146,248,266,268                  |
| 無所有100,153,155          | 無想天265                | 無漏根154,157                            |
| 無所有処148,                | 無想論230                | 無漏心248                                |
| 149, 155, 258, 317, 322 | 無対法133                | 無漏智84                                 |
| 無所有処解脱318               | 無体56                  | 無漏法133,313                            |
| 無処有処定155                | 無断法133                | 無漏無為98                                |
| 無所有想200                 | 無知81,180              | 無論48,291                              |
| 無所縁心153                 | 無中陰品124               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 無所得307                  | 無動業248                | め                                     |
| 無生348                   | 無人134                 |                                       |
| 無生智348,349              | 無念337                 | 馬鳴3,52                                |
| 無性101,293,294           | 無悩覚150                | 馬鳴菩薩24,51,52                          |
| 無上125                   | 無表…37,67,69,70,77,251 | 牝虎226                                 |
| 無上覚145                  | 無表業37                 | 迷悟151                                 |
| 無上正遍知259                | 無表色67,78              | 迷悶60                                  |
| 無上道343                  | 無表色実有37               | 滅55,                                  |
| 無常130,154,              | 無覆無記78,262            | 101, 102, 152, 243, 244,              |
| 195, 294, 305, 325, 347 | 無分別205                | 313, 319, 325, 327, 348               |
| 無常観215,218              | 無辺325                 | 滅行334                                 |
| 無常行334                  | 無辺虚空321               | 滅苦146                                 |
| 無常苦132                  | 無辺虚空処54,149,321       | 滅空96                                  |
| 無常苦空無我290,317           | 無辺虚空処品149             | 滅空心42,92,93,                          |
| 無常三昧56                  | 無辺識321                | 115, 148, 294, 298, 304               |
| 無常性209                  | 無辺識処149               | 滅空心品42                                |
| 無常生滅276                 | 無法70,153,219          | 滅仮名心42,92,                            |
| 無常相157                  | 無報266                 | 93, 148, 274, 293, 296                |
| 無常想64,325,327           |                       |                                       |

| 湖瓜相宁克佐河里口及柳                                                                                                                                                                                                             | 明显之口 144                                                                                                                                                                                                                                                                                 | THE TO VY                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 滅受想定身作証具足住解                                                                                                                                                                                                             | 問受品144                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 瓔珞経20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 脱318                                                                                                                                                                                                                    | 問論24                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 欲53,54,59,60,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 滅性296,300,327                                                                                                                                                                                                           | 聞162                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144, 200, 207, 209, 238                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 滅定53,                                                                                                                                                                                                                   | 聞慧150,346                                                                                                                                                                                                                                                                                | 欲愛213                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 84, 96, 299, 300, 319                                                                                                                                                                                                   | 聞香品142                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 欲愛身縛216                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 滅尽102                                                                                                                                                                                                                   | 聞・思・修346                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 欲界77,78,206,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 滅尽定79,                                                                                                                                                                                                                  | 聞声品142                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 213, 214, 258, 263, 264                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 149, 243, 244, 271, 303,                                                                                                                                                                                                | 悶55,67                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 欲界繫348                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 304, 307, 322, 324                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 欲界繫業146,262,268                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 滅尽定品149                                                                                                                                                                                                                 | ф                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 欲界繫法133                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 滅尽品148                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 欲覚330                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 滅相102,350                                                                                                                                                                                                               | 耶舎3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 欲取236                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 滅想64                                                                                                                                                                                                                    | 夜他跋119                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 欲世間216                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 滅諦31,34,49,                                                                                                                                                                                                             | 亦空亦有95                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 欲染326                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 88, 92, 93, 99, 102, 107,                                                                                                                                                                                               | 亦立亦破94                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 欲貪146,215,216,238                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 113, 114, 121, 127, 132,                                                                                                                                                                                                | 33 = 33                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 欲貪蓋216                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 133, 147, 150, 151, 152,                                                                                                                                                                                                | Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 欲品144                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 156, 160, 213, 214, 273,                                                                                                                                                                                                | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 欲欲215,216                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 305, 307, 308, 312, 343                                                                                                                                                                                                 | 瑜伽31,37,101                                                                                                                                                                                                                                                                              | 欲流235                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 滅諦有空論92                                                                                                                                                                                                                 | 瑜伽行派7                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 欲漏235                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 滅諦聚 …41,42,55,98,99,                                                                                                                                                                                                    | 瑜伽師地論151                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 抑揚教116                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 122, 141, 160, 271, 292                                                                                                                                                                                                 | 唯一諦274                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1713/03X                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Æ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 滅智302,349                                                                                                                                                                                                               | 唯一滅諦114                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 滅智 ······302,349<br>滅法·····96                                                                                                                                                                                           | 唯一滅諦114<br>唯識63,243,266                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 滅智 ·····302,349<br>滅法····96<br>滅法心···42,93,                                                                                                                                                                             | 唯一滅諦 · · · · · · 114<br>唯識 · · · · · · 63,243,266<br>唯識宗 · · · · · · 80,81                                                                                                                                                                                                               | 裸形232                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 滅智 ······302,349<br>滅法····96<br>滅法心····42,93,<br>148,293,295,296,298                                                                                                                                                    | 唯一滅諦 114<br>唯識 63,243,266<br>唯識宗 80,81<br>唯識説 171                                                                                                                                                                                                                                        | 裸形 ······232<br>羅漢 ·····151                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 滅智 ·····302,349<br>滅法····96<br>滅法心···42,93,                                                                                                                                                                             | 唯一滅諦       114         唯識       63,243,266         唯識宗       80,81         唯識説       171         唯心論       171                                                                                                                                                                           | 裸形 ······ 232<br>羅漢 ···· 151<br>羅漢有退無退論 ···· 137                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 滅智 ·······302,349<br>滅法······96<br>滅法心·····42,93,<br>148,293,295,296,298<br>滅法心品·····42,148                                                                                                                             | 唯一滅諦       114         唯識       63,243,266         唯識宗       80,81         唯識説       171         唯心論       171         唯心論的立場       171                                                                                                                                                  | 裸形       232         羅漢       151         羅漢有退無退論       137         羅陀経       21                                                                                                                                                                                                                              |
| 滅智 ······302,349<br>滅法····96<br>滅法心····42,93,<br>148,293,295,296,298                                                                                                                                                    | 唯一滅諦       114         唯識       63,243,266         唯識宗       80,81         唯識説       171         唯心論       171         唯心論的立場       171         唯物思想       171                                                                                                                           | 裸形 232<br>羅漢 151<br>羅漢有退無退論 137<br>羅陀経 21<br>羅波那 54, 59, 60, 233                                                                                                                                                                                                                                              |
| 滅智                                                                                                                                                                                                                      | 唯一滅諦     114       唯識     63,243,266       唯識宗     80,81       唯識説     171       唯心論     171       唯心論的立場     171       唯物思想     171       維摩     12,106,116                                                                                                                             | 裸形       232         羅漢       151         羅漢有退無退論       137         羅陀経       21         羅波那       54, 59, 60, 233         来嘗       126                                                                                                                                                                       |
| 滅智 302, 349<br>滅法 96<br>滅法心 42, 93,<br>148, 293, 295, 296, 298<br>滅法心品 42, 148<br>を<br>を<br>応憶 60, 212, 239                                                                                                             | 唯一滅諦       114         唯識       63,243,266         唯識宗       80,81         唯識説       171         唯心論       171         唯心論的立場       171         唯物思想       171         維摩       12,106,116         維摩詰経序       16                                                                        | 裸形       232         羅漢       151         羅漢有退無退論       137         羅陀経       21         羅波那       54,59,60,233         来嘗       126         礼敬       260,262,329                                                                                                                                             |
| 滅智 302, 349<br>減法 96<br>減法心 42, 93,<br>148, 293, 295, 296, 298<br>減法心品 42, 148<br>を<br>忘憶 60, 212, 239<br>忘念 212                                                                                                        | 唯一滅諦     114       唯識     63,243,266       唯識宗     80,81       唯識說     171       唯心論     171       唯心論的立場     171       唯物思想     171       維摩     12,106,116       維摩話経序     16       有限無限論     230                                                                                      | 裸形       232         羅漢       151         羅漢有退無退論       137         羅陀経       21         羅波那       54,59,60,233         来嘗       126         礼敬       260,262,329         賴野干       225                                                                                                                       |
| 滅智 302, 349<br>減法 96<br>減法心 42, 93,<br>148, 293, 295, 296, 298<br>減法心品 42, 148<br>を<br>忘憶 60, 212, 239<br>忘念 212<br>妄有 111                                                                                              | 唯一滅諦     114       唯識     63,243,266       唯識宗     80,81       唯識說     171       唯心論     171       唯心論的立場     171       唯物思想     171       維摩     12,106,116       維摩話経序     16       有限無限論     230       融通     136                                                                     | 裸形       232         羅漢       151         羅漢有退無退論       137         羅陀経       21         羅波那       54,59,60,233         来嘗       126         礼敬       260,262,329         賴野干       225         楽       53,56,                                                                                                |
| 減智 302, 349<br>減法 96<br>減法心 42, 93,<br>148, 293, 295, 296, 298<br>減法心品 42, 148<br>も<br>- 忘憶 60, 212, 239<br>忘念 212<br>妄有 111<br>妄憶 212, 241                                                                             | 唯一滅諦     114       唯識     63,243,266       唯識宗     80,81       唯識說     171       唯心論     171       唯心論的立場     171       唯物思想     171       維摩     12,106,116       維摩話経序     16       有限無限論     230                                                                                      | 裸形       232         羅漢       151         羅漢有退無退論       137         羅陀経       21         羅波那       54,59,60,233         来嘗       126         礼敬       260,262,329         賴野干       225         楽       53,56,         75,143,201,205,316                                                                     |
| 減智 302,349<br>減法 96<br>減法 942,93,<br>148,293,295,296,298<br>減法心品 42,148<br>を<br>を<br>忘憶 60,212,239<br>忘念 212<br>妄有 111<br>妄憶 212,241<br>妄語 267,329                                                                      | 唯一滅諦       114         唯識       63,243,266         唯識宗       80,81         唯識院       171         唯心論       171         唯心論的立場       171         唯物思想       171         維摩       12,106,116         維摩計経序       16         有限無限論       230         融通       136         融通的三世思想       136 | 裸形       232         羅漢       151         羅漢有退無退論       137         羅陀経       21         羅波那       54,59,60,233         来嘗       126         礼敬       260,262,329         賴野干       225         楽       53,56,         75,143,201,205,316         楽悪友       54,59,147,233                                     |
| 減智 302,349<br>減法 96<br>減法心 42,93,<br>148,293,295,296,298<br>減法心品 42,148<br>も<br>忘憶 60,212,239<br>忘念 212<br>妄有 111<br>妄憶 212,241<br>妄語 267,329<br>妄言 145,267                                                             | 唯一滅諦     114       唯識     63,243,266       唯識宗     80,81       唯識說     171       唯心論     171       唯心論的立場     171       唯物思想     171       維摩     12,106,116       維摩話経序     16       有限無限論     230       融通     136                                                                     | 裸形       232         羅漢       151         羅漢有退無退論       137         羅陀経       21         羅波那       54,59,60,233         来嘗       126         礼敬       260,262,329         癩野干       225         楽       53,56,         75,143,201,205,316       316         楽惠友       54,59,147,233         楽易行道       48,133 |
| 減智 302,349<br>減法 96<br>減法 96<br>減法心 42,93,<br>148,293,295,296,298<br>減法心品 42,148<br>も<br>忘憶 60,212,239<br>忘念 212<br>妄有 111<br>妄憶 212,241<br>妄語 267,329<br>妄言 145,267<br>妄想 200                                          | 唯一滅諦 114 唯識 63,243,266 唯識宗 80,81 唯識説 171 唯心論 171 唯心論的立場 171 唯心論的社場 171 維摩 12,106,116 維摩計経序 16 有限無限論 230 融通 136 融通的三世思想 136                                                                                                                                                               | 裸形 232<br>羅漢 151<br>羅漢有退無退論 137<br>羅陀経 21<br>羅波那 54,59,60,233<br>来嘗 126<br>礼敬 260,262,329<br>癩野干 225<br>楽 53,56,<br>75,143,201,205,316<br>楽悪友 54,59,147,233<br>楽易行道 48,133<br>楽慧 83                                                                                                                           |
| 減智 302,349<br>減法 96<br>減法心 42,93,<br>148,293,295,296,298<br>減法心品 42,148<br>も<br>忘憶 60,212,239<br>忘念 212<br>妄有 111<br>妄憶 212,241<br>妄語 267,329<br>妄言 145,267                                                             | 唯一滅諦       114         唯識       63,243,266         唯識宗       80,81         唯識院       171         唯心論       171         唯心論的立場       171         唯物思想       171         維摩       12,106,116         維摩計経序       16         有限無限論       230         融通       136         融通的三世思想       136 | 裸形 232<br>羅漢 151<br>羅漢有退無退論 137<br>羅陀経 21<br>羅波那 54,59,60,233<br>来嘗 126<br>礼敬 260,262,329<br>癩野干 225<br>楽 53,56,<br>75,143,201,205,316<br>楽悪友 54,59,147,233<br>楽易行道 48,133<br>楽慧 83<br>楽受 235                                                                                                                 |
| 減智 302,349<br>減法 96<br>減法 96<br>減法心 42,93,<br>148,293,295,296,298<br>減法心品 42,148<br>も<br>忘憶 60,212,239<br>忘念 212<br>妄有 111<br>妄憶 212,241<br>妄語 267,329<br>妄言 145,267<br>妄想 200<br>妄想分別 157<br>妄念 158                    | 唯一滅諦 114 唯識 63,243,266 唯識宗 80,81 唯識説 171 唯心論 171 唯心論的立場 171 唯心論的立場 171 維摩 12,106,116 維摩計経序 16 有限無限論 230 融通 136 融通的三世思想 136 融通的三世思想 136                                                                                                                                                   | 裸形 232<br>羅漢 151<br>羅漢有退無退論 137<br>羅陀経 21<br>羅波那 54,59,60,233<br>来嘗 126<br>礼敬 260,262,329<br>癩野干 225<br>楽 53,56,<br>75,143,201,205,316<br>楽悪友 54,59,147,233<br>楽易行道 48,133<br>楽慧 83<br>楽受 235<br>楽受報業 265                                                                                                     |
| 減智 302,349<br>減法 96<br>減法心 42,93,<br>148,293,295,296,298<br>減法心品 42,148<br>も<br>を<br>忘憶 60,212,239<br>忘念 212<br>妄有 111<br>妄憶 212,241<br>妄語 267,329<br>妄言 145,267<br>妄想 200<br>妄想分別 157                                  | 唯一滅諦 114 唯識 63,243,266 唯識宗 80,81 唯識説 171 唯心論 171 唯心論 171 唯心論的立場 171 唯物思想 171 維摩 12,106,116 維摩計経序 16 有限無限論 230 融通 136 融通的三世思想 136                                                                                                                                                         | 裸形 232<br>羅漢 151<br>羅漢有退無退論 137<br>羅陀経 21<br>羅波那 54,59,60,233<br>来嘗 126<br>礼敬 260,262,329<br>癩野干 225<br>楽 53,56,<br>75,143,201,205,316<br>楽恵友 54,59,147,233<br>楽易行道 48,133<br>楽夢 83<br>楽受 235<br>楽受報業 265<br>楽定 83                                                                                            |
| 減智 302,349<br>減法 96<br>減法 96<br>減法心 42,93,<br>148,293,295,296,298<br>減法心品 42,148<br>も<br>忘憶 60,212,239<br>忘念 212<br>妄有 111<br>妄憶 212,241<br>妄語 267,329<br>妄言 145,267<br>妄想 200<br>妄想分別 157<br>妄念 158                    | 唯一滅諦 114 唯識 63,243,266 唯識宗 80,81 唯識説 171 唯心論 171 唯心論的立場 171 唯心論的立場 171 維摩 12,106,116 維摩計経序 16 有限無限論 230 融通 136 融通的三世思想 136 融通的三世思想 136                                                                                                                                                   | 裸形 232<br>羅漢 151<br>羅漢有退無退論 137<br>羅陀経 21<br>羅波那 54,59,60,233<br>来嘗 126<br>礼敬 260,262,329<br>癩野干 225<br>楽 53,56,<br>75,143,201,205,316<br>楽悪友 54,59,147,233<br>楽易行道 48,133<br>楽慧 83<br>楽受 235<br>楽で 235<br>楽で 83<br>楽強 204                                                                                    |
| 減智 302,349<br>減法 96<br>減法 96<br>減法心 42,93,<br>148,293,295,296,298<br>減法心品 42,148<br>も<br>忘憶 60,212,239<br>忘念 212<br>妄有 111<br>妄憶 212,241<br>妄語 267,329<br>妄言 145,267<br>妄想 200<br>妄想分別 157<br>妄念 158<br>盲冥 220          | 唯一滅諦 114 唯識 63,243,266 唯識宗 80,81 唯識説 171 唯心論 171 唯心論 171 唯心論的立場 171 唯物思想 171 維摩計経序 16 有限無限論 230 融通 136 融通的三世思想 136 融通的三世思想 136 よ  余業余生 72 余習 69 余心数品 144                                                                                                                                 | 裸形 232<br>羅漢 151<br>羅漢有退無退論 137<br>羅陀経 21<br>羅波那 54,59,60,233<br>来嘗 126<br>礼敬 260,262,329<br>賴野干 225<br>楽 53,56,<br>75,143,201,205,316<br>楽惠友 54,59,147,233<br>楽易行道 48,133<br>楽夢 235<br>楽受 235<br>楽で 83<br>楽典 204<br>楽難行道 48,133                                                                              |
| 減智 302,349<br>減法 96<br>減法 96<br>減法心 42,93,<br>148,293,295,296,298<br>減法心品 42,148<br>も<br>忘憶 60,212,239<br>忘念 212<br>妄有 111<br>妄憶 212,241<br>妄語 267,329<br>妄言 145,267<br>妄想 200<br>妄想分別 157<br>妄念 158<br>盲冥 220<br>曹貴 59 | 唯一滅諦 114 唯識 63,243,266 唯識宗 80,81 唯識説 171 唯心論 171 唯心論 171 唯心論的立場 171 唯小論的立場 171 維摩計経序 16 有限無限論 230 融通 136 融通的三世思想 136 融通的三世思想 136 法 余業余生 72 余習 69 余心数品 144 預流果 82                                                                                                                         | 裸形 232<br>羅漢 151<br>羅漢有退無退論 137<br>羅陀経 21<br>羅波那 54,59,60,233<br>来嘗 126<br>礼敬 260,262,329<br>癩野干 225<br>楽 53,56,<br>75,143,201,205,316<br>楽悪友 54,59,147,233<br>楽易行道 48,133<br>楽慧 83<br>楽受 235<br>楽で 235<br>楽で 83<br>楽強 204                                                                                    |

| 乱心241               | 25, 28, 45, 55, 97, 118 | 六思衆68         |
|---------------------|-------------------------|---------------|
|                     | 龍樹菩薩85                  | 六事159         |
| ŋ                   | 両舌145,267,329           | 六識192         |
| •                   | 梁啓超13,16,39             | 六識身192        |
| 利119                | 梁代103                   | 六識体別194       |
| 利行131               | 量法168                   | 六識併起198       |
| 利根81,172,173,330    | 輪廻128,133,246           | 六捨行134        |
| 利根者127,335          | 輪廻論246                  | 六種132,134     |
| 利他131               | 110/251110              | 六種阿羅漢84       |
| 利他覚330              | る                       | 六種経20         |
| 利智352               | <b>a</b>                | 六受61          |
| 利益56, 126, 260      | 流167                    | 六宗31          |
| 利益安楽314             | 類348                    | 六十二見229       |
| 理趣90                | 類智348                   | 六生性134        |
| 理成就118              |                         | 六勝生類説138,307  |
| 理長為宗33,34,353       | ħ                       | 六定148         |
| 離70,130,183,325,332 |                         | 六塵貪216        |
| 離有無経18              | 冷触204                   | 六足論212        |
| 離陰28                | 霊魂128                   | 六足阿毘曇23,24,72 |
| 離行334               | 霊詢109                   | 六触入132,170    |
| 離合183,142           | 霊味114                   | 六諦10          |
| 離散説297              | 霊裕109                   | 六智150         |
| 離性296               |                         | 六通347         |
| 離殺146,269           | ろ                       | 六通智347        |
| 離相102,350           |                         | 六通智品150       |
| 離想64                | 漏尽148,150,              | 六度74,258      |
| 離中知183,184          | 151, 300, 314, 319, 347 | 六道132         |
| 離味133               | 漏尽経19                   | 六内入134        |
| 離欲76                | 漏尽智347                  | 六入129         |
| 離欲性300,327          | 漏尽力125                  | 六波羅蜜47,258    |
| 律25                 | 老53,55,243,244          | 六報業267        |
| 律儀77,252,262        | 老死憂悲苦悩36                | 六万劫258        |
| 律儀無表37              | 六因64,65                 | 六味142         |
| 略成実論記11,17          | 六憂行134                  | 六妙行134        |
| 立有数品142             | 六覚339                   | 六六契経24        |
| 立仮名品41,147          | 六喜行134                  | 六六経21,24      |
| 立聚41,123            | 六境155                   | 論25,120       |
| 立無42,44,148,290     | 六空97                    | 論議128         |
| 立無数品142             | 六外入134                  | 論師51          |
| 立無品42,148           | 六業267                   | 論主245         |
| 立論品123              | 六業品145                  | 論者121         |
| 龍光120               | 六根178                   | 論門121,123     |
| 龍光寺107,112          | 六三昧316                  | 論門品123        |
| 龍樹3,6,7,            | 六三昧品148                 |               |
|                     |                         |               |

| ħ        | 和伽羅那 ······126 和合 ·····10,153, | 和利経·······20<br>或有或無 ·······139 |
|----------|--------------------------------|---------------------------------|
| 112      | 154, 159, 184, 187, 238        | 惑216                            |
| 和伽羅(経)23 | 和蹉経19,24                       | 惑・業・苦171                        |

索

引

## 著者紹介

明治42年生, 広島県人 文学博士, 本願寺派司教, 龍谷大学教授 龍谷大学研究科卒業 ベルリン大学智学, 並に講義 著書 有部阿毘達磨論書の発達, 業の問題, 仏教福祉学, 仏教の基盤に立つ浄土真宗, 二尊大悲木懐の研究, その他

1969年12月1日 発行

¥ 3,200

荖 原 亮 厳 茨木市太田ノ内上野223, 西福寺 者 福 発行者 永 田 宗 太 郎 京都市下京区花屋町通西洞院西入 印刷所 舎 京都市下京区壬生川通り五条下ル 同 朋 発行所 永田文昌堂 京都市下京区花屋町通西洞院西入 電 話 (371) 6 6 5 1 番 振替京都 936番

## 正 誤 表

| page                                   | line         | 誤                                             | Œ                           |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1<br>8                                 | 4;11<br>17   | <u>Ba</u> huśrut <u>iya</u>                   | <u>Bā</u> huśrut <u>īya</u> |
| $\begin{array}{c} 2 \\ 24 \end{array}$ | 24<br>31     | Ekavyavahār <u>ika</u>                        | Ekavyavahär <u>īka</u>      |
| 4                                      | 18           | viśaya                                        | artha                       |
| 4<br>7<br>13                           | 13<br>9<br>2 | <u>vi</u> jñapti                              | prajñapti                   |
| 5                                      | 10           | necessa <u>ry</u>                             | necessarily                 |
| 5                                      | <b>3</b> 2   | Vijñana                                       | Vij <u>ñ</u> āna            |
| 7                                      | 5            | One-hundred                                   | <u>Śataka</u>               |
| 10                                     | 29           | pañcen <u>tri</u> yāņi                        | pancen <u>dri</u> yāņi      |
| 12                                     | 24           | profitabe                                     | profitable                  |
| 13                                     | 28           | aṣṭāvabh <u>ibv-ā</u> yatanāṇi                | aṣṭāvabhibhvāyatana         |
| 17                                     | 19           | dārṣṭānti <u>ka</u>                           | dārṣṭānti <u>kā</u>         |
| 17                                     | 33           | samvara                                       | saṃvara                     |
| 22                                     | 26           | aniyatabhūmi <u>ka</u>                        | aniyatabhūmi <u>kā</u>      |
| 42                                     | 15           | 九九次第定                                         | <u>九</u> 次第定                |
| 44                                     | 34           | <u>ra</u> ra-                                 | <u>pa</u> ra-               |
|                                        |              |                                               |                             |
| 頁                                      | 行            |                                               |                             |
| 一七                                     | 一三           | No. <u>13</u> 30                              | No. <u>43</u> 30            |
| 九〇                                     | 四            | P <u>ūr</u> ņa-                               | P <u>ūra</u> ņa             |
| ——八                                    | 八            | $\underline{\underline{Ma}}\mathtt{dhyamika}$ | Mādhyamika                  |
| 二九二                                    | <del></del>  | 俗無真空                                          | 俗無真有                        |
| 三〇九                                    | 三            | 三味                                            | 三味                          |